# فرنر شنيدرس



## الفلسفة الألمانية في القرن العشرين

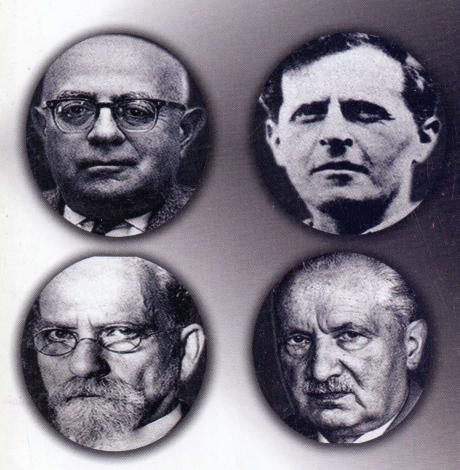

ترجمة : محسن الدمرداش

833

ما الموضوعات الأساسية في الفلسفة الألمانية في القرن العشرين؟ أي أمل تطلَّع إليه الفلاسفة في تفلسفهم؟ وماذا حققوا من هذا الأمل؟ عند إجابته على هذه الأسئلة عرض فرنر شنيدرس أهم تيارات الفلسفة الألمانية في القرن العشرين، والتي احتل مركزها كل من إدموند هوسرل، وكارل ياسبرز، ومارتن هيدجر، وإرنست بلوخ، وتيودور ف. أدورنو، وماكس هوركهايمر، ولودفيج فيتجنشتاين وكارل بوبر. هذه النظرة القيمة اهتمت في المقام الأول بمدلول الفلسفة كمفتاح لموضوع الاهتمام الفلسفي لدى المفكرين الذين تتاولهم هذا الكتاب.

هذا الكتاب يعرض ويحلل أهم مشاكل ومواقف وتطورات الفلسفة الناطقة باللغة الألمانية في القرن العشرين. في هذه الفلسفة تكونت منذ النصف الأول من القرن ثلاثة مراكز أساسية حتى صارت فلسفة ذات اتجاهات ثلاثة: أولها علمي، وثانيها اجتماعي، وثالثها وجودي استعلائي. وبينما استهدف اتجاه الفكر الأول علمنة الفلسفة أو قصرها على العلوم، تطلع الاتجاهان الآخران تارة بخفاء، وتارة أخرى بجلاء - إلى أي شكل من "التحرر"، أي إلى وجود حقيقي أو إلى مجتمع غير متنفر: إنه في كلتا الحالتين - إن زاد أو قل - تطلع اليي وجود غير قاطع، أو خفي، أو استعلائي. يؤيد هذه الأمال نوعان مختلفان بماما من الإدراك الذهني لليقين، وكذلك صورتان مختلفتان للإنسان أو لرؤى الحياة، إلا أنه حتى الآن لم يتحقق الألم في علم يحل كل المشاكل، أو حتى الأمل في أي صورة انحرر أعلى.



#### المشروع القومى للترجمة

### الفلسفة الألمانية في القرن العشرين

تأليف: فرنسر شنيسدرس

ترجمة: محسن الدمرداش





المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد : ٣٣٨
- الفلسفة الألمانية في القرن العشرين
  - فرنر شنیدرس
  - محسن الدمرداش
  - الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب:

**Deutsche Philosophie** 

Im 20. Jahrhundert

By: Werner Schneiders

© Verlag C.H. Beck oHG, München 1998

"Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln des Goethe-Instituts gefördert"

"قام معهد جوته بتقديم الدعم المادى لنشر هذا العمل"





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت:٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٢

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للنقافة.

### الفهرس

| <ul><li>مقدمة المؤلف</li></ul>                                    |
|-------------------------------------------------------------------|
| ١ – كمال وانهيار المثالية                                         |
| <ul><li>- نقاط تحول الفلسفة</li></ul>                             |
| ١-١- هيجل: الترضية عن طريق المعرفة المطلقة                        |
| ١-٢- فلسفات اغتراب جديدة                                          |
| ١-٢-١ شوبنهاور: تحرير الذات بإفنائها                              |
| ١-٢-٢- فويرباخ: الأنثروبولوجيا بدلا من اللاهوت 26                 |
| ١-٢-٣- ماركس: الثورة كتطبيق فلسفى                                 |
| ملحق                                                              |
| كيركجارد: اليأس والحياة                                           |
|                                                                   |
| ١-٣- نيتشه: عبث ومذهب                                             |
| ١-٤- المثالية ونقيض المثالية                                      |
| ٢ – العلم ورؤية العالم                                            |
| – استرداد الوعى وتوجيه جديد                                       |
| ٢-١- الفلسفة الكانتية الجديدة : مشكلات المعرفة وتساؤ لات الفكر 44 |
| ٢-٢- ديلتاى: العلوم الإنسانية وتصور العالم                        |
| ٣-٣- هوسرل: العلم الصارم والوعى الإنساني 59                       |
| ملحق                                                              |
| شيلر: رؤية الماهية وحب الإله                                      |
|                                                                   |
| 60 Y-3- II-la all call                                            |

| ٣. البحث عن الواقع الحقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلسفة وجودية وفلسفة استعلائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣ ــ ١ ــ ياسبرز: إيضاح الوجود وادراك المحسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣-٢- هيدجر :الأنطولوجيا الوجودية وجود متحرر 84                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣-٣ الاختلاف والاتفاق (بين ياسبرز وهيدجر)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤. الفكر اليوطوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فلسفة ذات اتجاه اجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤ ـــ ا ـــ بلوخ: تأويل الشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤_٢_١ _ هوركهيمر: تجديد ذاتي للعقل                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤_٢_٢_ أدورنو: محاربة الإلزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤ ـــ عد المجتمع وإيمان بالرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>الفلسفة والعلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul><li>فلسفة ذات اتجاه علمي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>السفة دات انجاه علمي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥-١- دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>١-٥ دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>١-٥ دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li> <li>١-١-١ شليك : الفلسفة كإيجاد حكمة</li> <li>١-١-٢ كارناب: الفلسفة كمنطق علم</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>١-٥ دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li> <li>١-١-١ شليك : الفلسفة كإيجاد حكمة</li> <li>١-١-٢ كارناب: الفلسفة كمنطق علم</li> <li>١-٢- فيتجنشتاين: نقد اللغة وعلاجها</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <ul> <li>١-١- دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li> <li>١-١- شليك : الفلسفة كإيجاد حكمة</li> <li>١٦- ١- كارناب: الفلسفة كمنطق علم</li> <li>١٦- خيتجنشتاين: نقد اللغة وعلاجها</li> <li>١٠- بوبر: مناهج البحث النقدية والميتافيزيقا المساعدة على الكشف</li> </ul>                                                           |
| <ul> <li>١-١- دائرة فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li> <li>١-١- شليك : الفلسفة كإيجاد حكمة</li> <li>١٦- ١- كارناب: الفلسفة كمنطق علم</li> <li>١٦- خيتجنشتاين: نقد اللغة وعلاجها</li> <li>١٠- بوبر: مناهج البحث النقدية والميتافيزيقا المساعدة على الكشف</li> </ul>                                                           |
| <ul> <li>١٦٥ - ١- ١- ١٠٥ فيينا: العلم الدقيق ونظرية العلم</li> <li>١٦٥ - ١- ١- شليك : الفلسفة كإيجاد حكمة</li> <li>١٦٥ - ١- ١- كارناب: الفلسفة كمنطق علم</li> <li>١٦٥ - ١- فيتجنشتاين: نقد اللغة وعلاجها</li> <li>١٦٥ - ١٠ - بوبر: مناهج البحث النقدية والميتافيزيقا المساعدة على الكشف</li> <li>١٦٥ - ١٠ حدود العلم</li> </ul> |

| 156 | ٣-٦- توقع وخيبة أمل     |
|-----|-------------------------|
| 169 | * الهوامش               |
| 179 | * فهرس المصادر والمراجع |
| 179 | * فهرس المصادر والمراجع |
| 189 | (۱) المصادر             |
| 101 | (ب) المراجع             |
| 131 | * in , l/2 Ke           |

#### مقدمة

يتطلع هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على أهم موضوعات الفلسفة الألمانية في القرن العشرين – ليس فقط من أجل تقديم عرض انتقائي ضرورى لنظرية أو أخرى، ولكن أيضا لوضع مدخل للتساؤلات الأساسية. الكتاب يتساءل: ما هي زلات الفلاسفة في تفلسفهم؟ كما يطرح الكتاب أيضا السؤال: ماذا وصل إليه الفلاسفة بتفلسفهم؟ من هذه الزاوية تتضح النقاط المهمة في كتابنا هذا الذي يرتكز على القرن العشرين والفترة السابقة له مباشرة من القرن التاسع عشر، أو بالأحرى، على استحضار التطور ابتداء من المثالية الألمانية، ابتداء من أحدث ماضي فلسفي، وذلك لضرورة إدراك أفضل للحاضر الواقع كتاريخ قد مضي.

ويرتكز الكتاب على فلسفة النطاق الثقافى الألمانى، أى على الفلسفة الناطقة بالألمانية، أو على الفلسفة الألمانية الأصل، باختصار: على الفلسفة الألمانية، وذلك بهدف تحسين فهما الموقف الفكرى الذاتى في نطاقه الاجتماعي.

ويرتكز على بيان الذات لدى بعض الفلاسفة ذوى الأهمية، أى على إدراكهم لفلسفتهم الخاصة وكذلك للفلسفة عموما، وإدراكهم لمدلول الفلسفة كمركز انعكاس للتأمل الذاتى، راجيا فهم أفضل لقصد التفلسف، أى الفعل الذاتى.

أقدم جزيل شكرى لزملائى العاملين فى نطاق بحث عصر التنوير فى معهد الفلسفة بجامعة فستفلشا فيلهلم Westfälische Wilhelms Universität:

ميريام ريشرت Mirjam Reichert، و دانيلا فاكونج Daniela Wakonigg، وكاى تسنكر Kay Zenker. حيث إننى دون مساعدتهم الفعالة ما كنت أستطيع تقديم هذا العمل للنشر.

فرنر شنيدرس

#### 1 - كمال وانهيار المثالية نقاط تحول الفلسفة

بدأت مقدمات فلسفة القرن العشرين مباشرة عام ١٨٣٠ بنهاية ما نسميه بالمثالية الألمانية. في هذه المرحلة الملحوظة تمت مرة أخرى محاولة شاملة أساسية، نظرا لظواهر الاختلال الفكرى والاجتماعي الآتية مع التنوير، تستهدف حماية جوهر الموروثات الغربية، عن طريق فكر جديد. بعد حملة انتصر فيها العلم الحديث والنقد الديني الاجتماعي المعتمد على العلم، أصبح الهدف الأول هو إنقاذ الفلسفة ذاتها من الهبوط والاحتقار، حيث وجب من جديد الاعتراف أساسا بتعسر لم يسبق له مثيل أصاب العلاقة بين الفلسفة والعلم، منذ بدايات علوم الطبيعة الحديثة. نتيجة لذلك، واعتمادا على خبرات نقد الدين والثورات السياسية في القرن الثامن عشر، صار الهدف هو تحديد دور الدين والدولة في حياة الإنسان، وكذلك علاقة الدين بالسياسة من ناحية، وعلاقة الفلسفة والعلم بالدين والسياسة من ناحية أخرى، لم يظهر كل هذا ممكنا دون تجديد فكرى شامل، ووجب على الفلسفة أن تقدم الأسس العلمية لذلك.

أصول النقاش عن الفلسفة كعلم وكطريقة للمثالية الألمانية معروفة من حيث المبدأ؛ فقد اتضحت الفلسفة منذ بدايتها مع الأقدمين ليس فقط كحب للحكمة، على وجه الخصوص عبر سقراط (٤٧٠-٣٩٩ ق.م.) وأفلاطون (٤٢٧-٤٢٧ ق.م.)، وصارت ولكن أيضا كمعرفة أو علم، وخاصة عبر أرسطو (٤٨٣-٣٢٣ ق.م.). وصارت الفلسفة، لا فقط من أجل النطلع لحياة سعيدة، إثقانا لشيء ما (episteme) مما أوضح مبكرا النساؤل عن حالتها كعلم (scientia) وتعلم (doctrina). لكن فقط في العصر الحديث، مع ظهور علم الطبيعة الحديث، نال النساؤل عن الشخصية العلمية للفلسفة حالة خاصة. حينئذ حاول الفلاسفة الحصول أيضا على حقهم في معرفة مؤكدة بصيغة أو بأخرى عبر تأسيس جديد للفلسفة. وفي الوقت نفسه Scientia )، فلم ترغب أو تستطع أن تكون علما جامعا (unversalis)، فلم ترغب أو تستطع أن تكون علما منفردا ضمن العلوم الأخرى، بل

أرادت أن تكون علم كل العلوم بقدر الإمكان. من خلال ذلك ظهرت عدة اختيارات لاستقلال "جديد"، تلك الاختيارات التي صارت دائما متفرقة بوضوح. إما استطاعت الفلسفة أن تكتفى بجمع نتائج العلوم الأخرى ووضعها في نظام مؤكد كتركيب علمي إضافي، وقد صار هذا الطريق لعدة أسباب أفضل من ذي قبل وتم المسير فيه فقط بطريقة عابرة بعد أن كانت مستترة وإما استطاعت أن تجتهد كنظرية معرفة، أو كنظرية علم انعكاسية من أجل إبراز مبادئ المعرفة (العلمية)، وهكذا تكون معرفة متميزة ذات نوع خاص، وتكون في الواقع كمعرفة ما بعد الظاهرية أو مستمدة من التجريبية، أي معرفة المعرفة، على الأقل من أجل إيضاح مبادئ المعرفة، وقد تم اتخاذ هذا الطريق في المقام الأول لدى الفلسفة الإنجليزية. أو استطاعت الفاسفة أن تحاول كعلم سلفى (علم أساسى) أن تضع العلوم التجريبية الرياضية المنفردة، التي يجب عليها أن تكتفي إلى حد كبير بالشروح الظاهرية الافتراضية، تحت أساس مؤكد عن طريق مبادئ واضحة ذات صلاحية عامة ووضعها في نظام من هذه الناحية، وقد تم المسير عبر هذا الطريق في الفلسفة داخل النطاق الأوروبي. هكذا نشأت أول نظريات حديثة للمعرفة من ناحية وأول نظم حديثة للميتافيزيقا من ناحية أخرى. وفي واقع الأمر أراد الفلاسفة في هذين الطريقين تجاوز علوم الفينومينولوجيا عن طريق علم مبادئ (انعكاسي أو بالحجج)، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة مقنعة؛ لأن مشاكل جديدة ظهرت بوضوح في مختلف الاتجاهات الفكرية.

تأسست فلسفة العصر الحديث عموما عن طريق غير الخبراء؛ أى عن طريق غير المحترفين وغير اللاهوتيين الذين ثاروا على المعلمين (المتكلمين)(۱) اعتمادا على العلوم الحديثة. لكن بالطبع كان فلاسفة العصر الحديث متعلقين في نقاط كثيرة بالنظريات القديمة التي عرفوها في المدارس. هكذا حاول رئيس مجلس اللوردات فرانسيس بيكون (١٦٥١-١٦٢٦) في إنجلترا، خروجا عن "اسمية"(٢) الفلسفة اللاهوتية المتأخرة، أن يطور ما يشبه نظرية البحث التجريبية عام ١٦٠٠، إلا أنه ارتبط أيضا ببحث القواعد المؤكد الشبيه بالرستميتافيزيقا. في نهاية القرن السابع عشر أبدع الطبيب جون لوك (١٦٣٢-١٠٠٤) أول نظرية معرفة شاملة، تم فيها إرجاع كل أفكارنا – حتى أفكار الرياضة والأخلاق – إلى الإدراك الحسى؛

وبهذا أعطى الفلسفة الإنجليزية تحولات ذات تأثيرات سيكولوجية وأنثروبولوجية حتى يومنا هذا. وقد برهن كل من الأسقف المبشر جورج بركلى (١٦٥٥-١٧٥٦)، والدبلوماسي أمين المكتبة دافيد هيوم (١٧١١-١٧٧١)، على ما وصل اليه لوك في اتجاه الفينومينولوجيا أو الوضعية، التي ارتكزا فيها على عدم إمكانية الدلالة النظرية على أحد تصوراتنا المستندة على الواقع من ناحية، والضرورة العملية لافتراض الواقع من ناحية أخرى. من خلال ذلك سرعان ما أصابت مسحة شك نظرية المعرفة ذات الأصل التجريبي، بعدما تطورت في إنجلترا، بينما الميتافيزيقا العقلية (ذات التوجيه الحسابي) التي سيطرت على القارة كلها، مازال يملؤها الأمل في التطلع إلى معرفة واضحة. هكذا رأى رينيه ديكارت (١٥٩٦-١٥٠٠)، الذي حقق نجاحا كبيرا أيضا في الرياضة والفيزياء، إمكانية بناء الفلسفة كعلم أساسي عام، عن طريق فكر نقى ذي مبادئ واضحة لنظام استنتاجي، معتمدا على وضوح أوحد، ألا وهو الاستيقان الذاتي للوعي الذاتي.

وباستنتاجه وجود الأنا والرب دون شك، صار مؤسسا للميتافيزيقا الحديثة في شكل فلسفة الاستيقان أو فلسفة الذاتية. وبالطبع صار ما وصل إليه، ولقى تأييد العديد من الفلاسفة حتى يومنا هذا، أيضا محلا للتساؤل عن طريق تصورات ميتافيزيقية مضادة. وهذا على سبيل المثال لدى باروك إسبينوزا (١٦٣٢-١٦٧٧)، الفيلسوف اليهودى المنطوى على نفسه بعد أن نبذه أهله، نتيجة لإعلانه الرب والطبيعة كجوهر أو كحد مطلق، واعتباره كل ما عدا ذلك من حقيقة كمحولات جهة (٦) للرب. وأن الرب في نظره جملة صفات لاحد لها، نعرف منها الفكر والمكانية، أو لدى جوتفريد فيلهلم ليبنتس (١٤٤٦-١٧١٦)، الموظف المعروف بالقصر الملكى في هانوفر، الذي قبل من فلسفة أرسطو عددا لا يحصى من الجواهر البسيطة (المونادات)(٤)، التي تضم في إدراكها الحسى كل العالم كظاهر. كما أن إسبينوزا وليبنتس مقتنعان بأن فروضهما الأساسية واضحة أو على أغلب الظن، وأن الميتافيزيقا لديهما تكون نتيجة لذلك هي العلم الأساسي الحقيقي. وقد قابلت هذا في منتصف القرن الثامن عشر، بعنف وروتينية، طريقتا تفكير: نظرية المعرفة الإنجليزية، بالأحرى الميتافيزيقا العقلية العقائدية.

#### ١-١- هيجل: الترضية عن طريق المعرفة المطلقة:

في هذه الحالة طرح إيما نويل كانت (١٧٢٤-١٨٠٤) الذي بدأت به الفلسفة الجامعية المثالية في ألمانيا، في نهاية القرن الثامن عشر مرة أخرى بالحاح تساؤل إمكانية كينونة الميتافيزيقا كعلم، لقد فهم فلسفته الخاصة، بصرف النظر عن تاريخ نشأتها، كفلسفة الطريق الثالث بين العقائدية والتشككية، العقلانية والتجريبية. في عمله "نقص العقل المحض" وانطلاقا من الوعي الذاتي للأنا، شـــد الفارق القديم بين الوجود والظهور، وصولا إلى أنه ليس الحس فقط بل أيضا الفكر لا يمكنه الوصول بمفرده لما نسميه بالشيء، ولنضرب مثلا لذلك: المكان والزمان هما من أشكال أتينا بها لرؤيتنا الحسية، وكذلك المدلولات الأساسية مثل الوحدة أو السببية هي فقط صيغ فكر بديهية أو تعابير الفكر الإنساني. لذلك يتداري الشيء في ذاته عن أعيننا خلف مظهر أتينا نحن به أساسا عن طريق شروط معرفتنا، هذا المظهر - لأننا أنشأنا مستدلا من العللة على المعلول - الذي يمكن أن يكون وحده هو المعرفة العلمية، بينما الشيء في ذاته، هذا الذي نسميه "النومن"(°) كموضع لعقل افتراضي إلهي، يظل لا سبيل إليه لدينا مطلقا. هكذا اتضحت إمكانية العلم التجريبي، وفي الوقت نفسه عدم إمكانية الميتافيزيقا كعلم، فقط فيما يتعلق بخبرة ما يجوز أن يكون، أي بقانون الأخلاق، أي بالعقل العملي، نجد أيضا عن طريق كانت مدخلا إلى المطلق - على سبيل المثال نحن متحققون معنويا من حريتنا، لكن أيضا من خلودنا ومن وجود الإله، حيث يعتمد الدين أساسا على المعنويات. هكذا صارت الفلسفة لدى كانت، على الرغم من التطلع إلى المثالية دائما كمعرفة أساسية منتظمة، معرفة تجريبية بمستدل من العلة على المعلول، مجالا للنقد، كما أصبح في الإمكان بلا شك تسميتها علما بمعنى آخر قديم أشمل. وبقدر ما تصيب الاهتمام والغرض لدى الإنسان، تصبح فلسفة العالم، بقدر ما يحترف بناؤها تصبح فلسفة المدرسة .

وجد المذهب النقدى الكانتى عدم رضا ومعارضة كثيرة من معاصريه، حيث صار مدلول شيء لا يمكن استبيانه وذى حتمية فكرية عسيرا على وجه الإجمال، فلم تصل عموما إلى اليأس تلك الحاجة إلى يقين مطلق، التى اتجه البحث عنها قبل كل شيء في الأنا أو في الوعى الذاتي. فضلا عن ذلك توغلت

الاهتمامات الدينية والسياسية – بعد، "تحرر" والفكر الديني والسياسي عن طريق التتوير، وخاصة عبر الثورة الفرنسية – إلى أبعاد فكرية واجتماعية جديدة. لقد ازداد التركيز عموما وفي كل مكان على الفكر اللامسيحي والجمهوري، وعن طريقه كذلك التساؤل عن الأسس الحقيقية لهذه الفلسفة الجديدة. هكذا اتجه فكر الجيل الشاب في أيام كانت مرة أخرى نحو معرفة سامية، بالأحرى نحو ميتافيزيقا تأملية جديدة، عليها أيضا (أخيرا كلاهوت سياسي) أن تشكل من جديد الفكر السياسي الديني.

اتضح تأثير يوهان جوتليب فيشته (١٧٦٢-١٨١٤) أول الأمر بالفلسفة الذاتية، وفي الوقت نفسه اتضح استبعاده للشيء من حيث هو كمعرفة ذاتية للمعرفة. الأنا المطلقة المؤكدة التي انطلق منها فيشته كبداهته الأولى، تمثل ذاتها وكل ما سواها، الأنا واللاأنا؛ العالم كله أساسا هو وضع الأنا الذي اقتضى عبر ما يصح فيها أن يكون. فيما بعد أول فيشته— بحركة "دوران للخلف" تجاه الدين— هذه "الأنانية" [الأنانة](٦) أو الأنا المطلقة كرب، وبالتالي العالم والإنسان كمخلوقاته. بعد ذلك لم يعد الرب لدى فيشته (كأنا استعلائية أو مطلقة) هو الرب الأولى في الأنا، بل الرب المقابل للأنا والخالق المباشر للعالم (كأنانية ليست فقط عبر الذات). من خلال ذلك عادت الفلسفة، التي تم إدراكها في الأساس كمعرفة ذاتية للعقل وباعتبارها علما عقليا حدسيا نقيا، إلى رؤية المطلق، أي رؤية رب ذي استعلاء أنوى، وعاد الفيلسوف في الوقت نفسه لكونه "عالما" و "كاهنا".

أما فريدريش فيلهام يوزف شلنج (١٧٧٥-١٨٥٤)(٧) فبدلا من أن يبدأ مبكرا بفلسفة إدراك نقية - بدأ بطبيعة شبه إلهية كحقيقة شاملة. انطلقت هذه الطبيعة من هوية مطلقة، في أول الأمر فارغة، أو من عدم الاكتراث بوثبات دائما جديدة متضاعفة (فعاليات)، كعالم حتى نشأة الأنا الإنسانية التي صارت فيها الطبيعة وعيا ذاتيا. الفلسفة رؤية عقلية للمطلق وعودة للنسبية من المطلق، وأخيرا عضو (Organ) الوعى الذاتي الإلهي بمساعدة الإنسان- كذلك فيما بعد لدى شلنج حيث يكون البحث عن الذات الإلهية في الإرادية أكثر مما في الروحانية، وصار هناك ارتباط في التاريخ بين الفلسفة الحقيقية وتجربة الوحى الإلهى. وفي النهاية تأمل شلنج الفلسفة الروحانية المثالية كمجرد فلسفة عابرة "سلبية" - يجب أن يتم

استكمالها من خلال فلسفة "إيجابية" - قائمة على مسلمة الرب فيما وراء التجريبية. إلا أن هذا أدخلها في الأسطورة، وصارت الفلسفة هي منولتها.

هكذا يؤسس فيشته وشلنج، حتى وإن كانا متضادين، فلسفة جديدة للمطلق، الذى يعود بديهيا الآن للتأمل النظرى. إلا أن الفلسفة، التى تعد الآن من جديد كعلم رفيع، بالأحرى كمعرفة عن طريق رؤية عقلية أو إدراك ذهنى، مازالت أولا وآخرا ذات صياغة مسيحية كدين رفيع على الرغم من ادعاء أن الفهم النقى مصدرها. بهذا عاد للخلف تحول عصر النهضة الأنثروبولوجي، الذى بلغ أشده في مذهب كانت النقدى، وصارت الفلسفة مرة أخرى ميتافيزيقيا وجوهريا كهذا اللاهوت.

بعد عدة انتقالات وصل چورج فيلهلم فريدريش هيجل (١٧٧٠-١٨٣١)، ابن أحد موظفى مدينة شتوتجارت، إلى برلين وحقق فيها نجاحا رائعا، حيث أدرك منذ البداية الفلسفة جوهريا كلاهوت تأملى أو معرفة مطلقة للمطلق. وعلى الفلسفة أن تكتمل كنظام مطلق، هذا يعنى أن تحتوى كل المبادئ ذات التطور النظامى والتاريخي في تركيب متناه. إلا أن هذا يمكن فقط عندما تتجح الفلسفة في السمو بذاتها فكرا وإدراكا إلى المطلق وأن تتأمل العالم، إن صح هذا التعبير، من موضع الإله. الفلسفة هي تركيب كل النسبيات من الإطلاق. أو أكثر من هذا هي إعادة كل النسبيات إلى المطلق. إن هيجل يود المصالحة بين الإله والعالم في الفكر، ولذلك يجب إثبات صحة الكائن كفكر والفكر ككائن.

#### ظهر في بداية فلسفة هيجل تحققان أساسيان متتامان:

، أولا تحقق من التفكك (انفراد وتنفسر)، وثانيا من الرغبة في الوحدة أو الاتحاد (كلية الحياة والتصالح مع الحقيقة عموما)، مع الآخرين من كل البشر ومع الرب ذاته. لهذا جعلت الفلسفة موضوعها هو الكلية كتموسط للكل مع الكل، ومع هذا لم يتحدد نهائيا موقفها الخاص من الحقيقة عموما. من هذه الزاوية وجب على هيجل أن يقوم بمقتضيين متضادين بعض الشيء، حيث يستطيع في الإجابة على الأسئلة المطروحة. وكذلك في استنتاج حل المشكلتين. الرجوع إلى التقديرات المتوفرة. أولا من خلال العلم الحديث صارت مشكلة إمكانية علم مؤكد دائما

ملحة، وقد حاول هيجل أيضا أن يحلها من خلال إبراز العلم الفردى الافتراضى بواسطة علم أسس كلسى جديد. ثانيا من خلال نمو المعارف التاريخية وما أدت إليه من إبخال كل المعارف فى النسبية (فيما عدا ما نسميه العلوم الدقيقة) تعجل استطلاع التاريخ فى الفلسفة كما حاول هيجل أن يحل هذه المشكلة عن طريق نوع من تاريخ التحرر تحت مصادرته من ممتلكات الكنيسة، أى عدالة التاريخ الإلهية عن طريق إظهار العقل فى التاريخ. وبالتالى دعا هيجل إلى ألا تحمل الفلسفة اسم حب الحكمة وتصبح علما مطلقا، وإلى أن يكون هذا النظام المطلق بديهيا كنتيجة لإحدى قضايا التاريخ العالمى. على المعرفة المطلقة – إن صح التعبير – أن توصف فى الوقت نفسه بالتاريخية وبما هو أعلى من التاريخية.

ترجح بنا فلسفة هيجل، من أجل فهم أفضل لها، إلى ثلاثة إقرارات أساسية:

<sup>(</sup>۱) يرفض هيجل التفريق الكانتى بين ظهور مستبين خلقناه وشيء غير مستبين ذى مقتضى منطقى من حيث هو. إقرار الوجود من حيث هو استنادا على الظهور هو بداية أولى لمعرفته، والوجود يظهر بأى كيفية فى الظهور الذى هو إذا ليس ظاهرا مجردا.

<sup>(</sup>۲) تتضح إمكانية المعرفة البشرية من خلال التطابق المبدئى بين الوجود والفكر. كل ما هو موجود يخضع لنظام حتمى، أى أنه عقلانى أو فكر واقعى يمكن الاعتراف به من خلال فكر ذاتى، من خلال الإنسان، وأخيرا فى المطلق يكون الوجود والفكر كائنا واحدا.

<sup>(</sup>٣) المطلق ليس وحدة لا حقيقة لها، بل وحدة مختلفة وحية فى ذاتها، تتواجد فى صيرورة أبدية؛ إنه ليس فقط جوهرا، بل أيضا معقول عنه، بالأحرى فكر مطلق، وإن صبح التعبير حوار مع ذاته. القوة المحركة لهذا الحوار الفسلاق – ما سمى الجدل – هى المعارضة أو الرفض، لأن النظرية تحتم النقيض، وكلاهما يقتضى الحل الوسط، الذى يعرض نظرية جديدة. هكذا ينشأ جدل المطلق – الذى ينعكس أيضا فى أكثر الأشكال اختلافا على مستوى الطبيعة ومستوى الإنسان، فى الوجود كما هو فى الفكر – منطقيا (نظاميا) كان أو زمنيا (تاريخيا). ويجرى هيجل اعتمادا على هذا الافتراض سلسلة من المحاولات لتطوير

معرفتنا عن الرب والعالم نظاميا وتاريخيا. وحاول أن يوضح كيف يجب على المعرفة أن تسمو على الإدراك الحسسى البسيط فى الفن (التصسور) والدين (الشعور) والفلسفة (الفهم) وتصل إلى علم فى المطلق؛ كما حاول أن يوضح كيف يمكن البرهان على هذه المعرفة المطلقة فيما بعد فى المنطق (الميتافيزيقا)، وفلسفة الدين وفلسفة الطبيعة (اللاهوت والفلسفة الواقعية)، وكذلك فى علوم الإنسان، مثل علم الأخلاق (فلسفة القانون) وعلم الجمال (فلسفة الفن)، وقبل كل شيء فى فلسفة التاريخ.

نقطة انطلاق الفاسفة لدى هيجل كانت في المقام الأول هي مشاهدة تشتت الحياة، وخاصة تداعى الديانة المسيحية كاحتجاج من التتوير والنقوية $^{(\Lambda)}$ . من هذا النتفر تنشأ الحاجة إلى فلسفة تحفظ الكل، أي الكلية، التي شتتها الزمن، بأن تتكر عن طريق العقل متضادات الفهم الخاطئة بسبب التجريد وتضع جملتها في المطلق. الفلسفة هي التصالح عن طريق الوساطة، الوساطة بين متضادات متناهية وبين التناهي واللاتناهي؛ إنها "تحرير النفس ( XVI,٤٤) من مذلتها عن طريق "التطلع إلى رب" (XVI,A٤). لذلك تعنى الفلسفة للنفس: "حرية التصرف مع الذات (قارن ٢٥، VII)؛ ١٧٥، XVIII) أو العودة إلى النفس. هذا النطلع إلى المطلق يكون قضية، وتلك القضية تكون كقضية تاريخية ذات وجهين: وجه تاريخي فردى أو سيكولوجي ووجه عام أو تاريخي عام. يؤدي التطلع فرديا إلى المعرفة المطلقة كتحرر من الذاتية، كطريق من الاستبيان السيئ إلى الإدراك في صورة المعنى المجرد. في الفلسفة صارت المعرفة، تخطيا لكل الآراء والتصورات، علما موضوعيا من الحقيقة. الفلسفة كعلم مطلق هي أعلى درجة للنفس، درجة يتم فيها الاعتراف بالمطلق في الصورة الوحيدة التي يتم قياسها على المطلق وحده؛ فيها ترتفع مستويات الفن والدين، أي أنها في الوقت نفسه إنكار ومحافظة وارتفاع إلى مستوى عال. هذا الارتقاء إلى رب يكون دائما ممكنا، إلا أنه لم يتحقق بعد بالطريقة الحقيقية الأخيرة. في المقام الأول من الناحية التاريخية العامة تواجدت الحقيقة أساسا في صورة الفن والدين؛ وكذلك الفلسفة منذ وجدت جعلت لنفسها في التاريخ، بالاتصال بتاريخ العلم والعقل، تاريخها الخاص الذي تطورت فيه فكرة المطلق منطقيا إلى إتمامها الممكن. وحصلت كل النسبية التاريخية من خلال تصميم التاريخ على معنى أبطل مصادفة الوجود والفكر وأمدها على الأقل بالوجوب، هكذا تم رفع الصيرورة والفناء التاريخيين في المطلق كصيرورة مطلقة. وهكذا يكون هيجل قد أتى فعلا بالإتمام المستطاع أو على الأقل قد سبقه.

الفلسفة إذا هي معرفة من المطلق، وفي الحقيقة هي "المعرفة المطلقة" (قارن ٥٧٥-٧٧)، III)، وتحتوى على "أعلى الأفكار العقلانية عن الماديات المتواجدة" (١٧,٤١٠). مادة الفلسفة ليست الإنسان أو الطبيعة، بل "الرب ولا شيء سواه" (XVI,۲۸ ؛ قارن XVI,۲٤١)، المطلق كأسمى وحدة لكل الأضداد. لذلك فالفلسفة "لاهوت عقلاني أساسي [...] وعبادة قائمة في خدمة الحقيقة" فالفلسفة "لاهوت عقلاني أساسي [...] وعبادة كلها" (٤١١,١١٤)، وإن صح هذا التعبير هي "يوم الأحد للحياة كلها" (٤١١,١١١)، فإن واجبها الأول وبما أن الفلسفة تختلف عن الاعتقاد في "مدلول الفهم" (٢٦,١١١)، فإن واجبها الأول (في مخرج من الإدراك الذي يفكر في الأضداد) هو بناء المطلق للإدراك، هذا يعني الوساطة الجدلية لكل الأضداد المجردة والنسبية. بهذا المعنى هي إذا "معرفة عقلية للفكرة". (٢١,٣٦٩) الفكرة المطلقة هي "المادة الوحيدة والمضمون "معرفة عقلية للفكرة". (٧١,٣٦٩) الفكرة المطلقة هي الأساس مثالية" (٧,١٧٢)؛

الطريقة الوحيدة للمعرفة المقاسة على المطلق هي العلم، مثلما نال الرب من ذاته. وعلى هذا تكون الفلسفة، إذا ما صارت في الحقيقة علما مطلقا، كشفا للرب، كما يعلم هو ذاته، يجب بوجه خاص على المنطق (بالمعنى الأونتولوجي الشكلي)(٩) أن يحاول إعمال الذهن في أفكار الرب، إن صح التعبير، قبل الخلق (قارن ٤٤٧). مثل هذا الاستخبار عن موضع الرب يكون ممكنا فقط لأن الإنسان، وخاصة الفيلسوف، وأخيرا وقبل كل شيء هيجل ذاته، هو لحظة (١٠) متميزة في المطلق وفي قضية الصيرورة المطلقة. ويتضح أن طلب الفلسفة هذا يجب أن يبدو أحمق أمام الفكر البشرى الصحيح المتمسك بالنتاهي وتناقضه. الفلسفة إذا (حسب الظاهر) عالم يجول على غير وجه، لكنها في الحقيقة ليست "جولا في النوم"، بل هي عموما "أكثر درجات الوعي يقظة" (٨٠,١٨١). إنها حقا "شيء مفهوم من فئة قليلة، وليست من حيث المبدأ معدة المغوغاء أو قادرة على إعدادهم" (١٨١٨). نذلك فإن هيجل أيضا يريد على الأقل إتاحة إمكانية أن يسمو الشعب بذاته إلى الفلسفة.

إطلاق وتنسيب الفلسفة في أن واحد، وتأريخ كل المعرفة مع المطالبة بالعلم المطلق في أن واحد، أديا إلى كم كبير من المشاكل التي أدت إلى تشتيت يقين أتباع هيجل، الذي جاءت فلسفته فقط لتحديد أهم ثلاث نقاط: الإقلال من التفكر المتأخر، والمناداة بالإيجابية المحافظة، والإلزام بحفظ ذات التكامل المستقل. الفلسفة كحركة فكر تاريخية هي في الحقيقة وكأنها لب تاريخ العالم، وفكر الزمن كفكر يجول في ذاته، ولكن هذا الوعى بالذات لإحدى الفترات الفكرية يمكنه في الحقيقة أن يأتي دائما في نهاية فترة ما، وتحدث صيرورة الوعى بالضرورة بعد ذلك ( Post festum). هكذا تصاغ الفلسفة، بالأحرى زمنها، في أفكار، لكنها بهذا تكون أيضا بومة أثينا التي لا تطير إلا عند الغسق؛ الفاسفة تظهر كفكر للعالم فقط عندما يصبح ظاهر الواقع قديما ويكتمل، وتصف ما كان بنظره المتشائم (قارن VII, VI XVIII, YA,). هكذا تتأخر الفاسفة في قدومها للتناول كتفكر مرحلة ما، لكنها بينما تجعل ما هو كائن معلوما فإنها أيضا تتخطاه وتقود إلى تفكر جديد. بهذا تصبح علاقتها بالمجتمع وعموما بالتطبيق محلا للتساؤل. لا تستطيع الفلسفة حقا أن تكون ذات برنامج، سوف تسيء فهم ذاتها عندما تضع مثاليات (تلك المثاليات التي يرى هيجل أنها بديهيا [ispo eo] بعيدة عن الحقيقة)، وتتم المناداة بما هو واجب. تستطيع الفلسفة أن تقول فقط ما يكون، هذا يعنى أنها تدرك الواقعي كعقلاني والعقلاني كواقعي. من هذه الناحية تبدو الفلسفة، كبرهان مجرد للواقعية، إيجابية بطبيعتها، وعلى هذا يبدو أيضا وجوب كونها محافظة سياسيا. إن ما أعطى الفلسفة بلا شك حقها الخاص ليس فقط ما يتهيأ كواقع (ظهور)، ولكن ما هو في الحقيقة واقعيا (كينونة). إنها إذا ذات نقد متاح على الأقل لأنها تفرق بين الوجود والظهور، بل ومعيارية من هذا الجانب- حتى عندما غفل هيجل عن إتاحة نقد فلسفته متجاوز احده. على الأقل من أن لآخر يبدو هيجل مقتنعا بتوافق فلسفته مع واقع عصره، وباكتمال الفلسفة كلها عن طريق الفلسفة الخاصة، أو على الأقل اقترب بناء فلسفته من هذا الاستنتاج. يستطيع حق الفلسفة في المعرفة المطلقة أن يثبت ذاته (كما أكد هيجل) بالنظر إلى النسبية التاريخية لكل المعرفة، هذا يعنى أن يبرهن على ذاته عندما تقف الفلسفة إما في نهاية التاريخ ويعنى اكتمالها أيضا نهايتها، أو عندما تعرض على الأقل إسباقا مثبتا لمعرفة ممكنة مطلقة (مما يعارض

شخصيتها كتفكر متأخر على أية حال). تستطيع الفلسفة كتفكر تاريخى للواقعية التاريخية، عندما ترفع حقها فى معرفة مطلقة أن تصل إلى النظرة العامة للمعرفة المطلقة فقط فى نهاية كل العصور. لذلك يجوز أن تكون فلسفة هيجل فى الحقيقة مجرد نتيجة فكرية للتاريخ، لكنها لا تكون درجة انتقال تاريخية بعد ذلك. وبقدر ما كان نظام المعرفة المطلقة الذى وضحه هيجل مرتبطا بشخصيته، بقدر ما كان مرهونا بحياته.

يمكن النظر إلى فلسفة هيجل على أنها إتمام للفلسفة المثالية، وأنها صارت بذلك ذروة للميتافيزيقا المثالية (الحديثة). إلا أن مواقف مختلفة إلى أقصى درجة ومتعادية تتتمى لما تسمى بالمثالية الألمانية - حيث الفارق بالغ الحد بين نقد المعرفة لدى كانت وتأمل الفكر لدى هيجل.

مع ذلك فإن مفهوم "المثالية" العام ذو فائدة كبرى لأهم فترة في الفلسفة الألمانية حتى الآن. بطبيعة الحال انطلق كل ممثلي التطور الفلسفي من كانت حتى هيجل من وجود كون مثالي، حيث جعلوا هناك تفريقا بين الظهور والكينونة، والظاهر والفكر، وانبعثوا، وكأن الأمر بديهي، من وجود فكر مطلق أقل وأكثر تشخيصا كأساس أصلى لكل الواقعية. أو بمعنى آخر: إنهم يمثلون مثالية ذات معرفة نظرية وأخرى ميتافيزيقية. من هذه الناحية تعرض المثالية من كانت حتى هيجل الإتمام الأكثر إحكاما بقدر الإمكان للميتافيزيقا الأفلاطونية- المسيحية، لكن تحت شروط حديثة العصر، هذا يعنى بالنظر إلى العلم الحديث. ويحاول كل ممثليه بطريقة مؤكدة أن يرثوا اللاهوتية ويحلوا محلها الفلسفة. ولأن الفردي من البواعث ونقاط الانطلاق والتطورات كانت مختلفة، استطاعت فيما بعد حركة الفكر هذه -بيانيا بدرجة كبيرة - أن تصبح مختلفة في مثالية نقدية من ناحية ومثالية نظرية من ناحية أخرى، أو بالأحرى ذاتية من ناحية وموضوعية مطلقة من ناحية أخرى. لهذه الدرجة يجوز أيضا أن يكون هذا التقسيم غير مرض- تاريخيا أو نظاميا-ويستطيع أن يوضح دائما إجماليا كيف استطاعت الفلسفة الألمانية أن تطور في عشرات سنين قليلة انقلابات شتي (كانت أكبرها بلا شك من المثالية النقدية إلى المثالية النظرية) من نقد معرفة تقييدي إلى ادعاء معروف ذاتيا بمعرفة مطلقة،

وكيف استطاع هذا أن يؤدى ليس فقط إلى سقوط المثالية، ولكن أيضا إلى أزمة متشددة للفلسفة التي أمكنها أن تصبح فيما بعد نقطة انطلاق الفلسفة الحديثة.

#### ۱-۲- فلسفات اغتراب<sup>(۱۱)</sup> جديدة:

دعا هيجل إلى ضرورة أن يسمو العقل البشرى في الفلسفة بواسطة "إجهاد المعنى" إلى عقل إلهي، والتعرف عليه في العالم، وإذا لزم الأمر مساعدته في التحقق. كانت الفلسفة من حيث مقصدها الذاتي هي فلسفة العقل (وأخيرا وليس آخرا في عزل عن ما أسموه فلسفة عقل التنوير). لكن محاولتها تأكيد العقل في الواقعية بأكملها، لم تستطع التوفيق بين قوى العصر المتعارضة. ولقد اتضح هذا من الناحية السياسية والدينية، وأيضا بالنظر إلى العلم الحديث.

على الرغم من أن التتوير ليس ضد المسيحية، بل فقط ضد "فساد" العقيدة المسيحية (الطائفية، الخرافات) وضد الفلسفة المرافقة لهذه العقيدة (الفلسفة اللاهوتية)؛ رجع التتوير بالمسيحية في النهاية إلى بعض المصادرات(١٢) القليلة، مثل وجود الرب وخلود الروح. غير أن المثالية التأملية تعرض، بسبب الحاجة الدينية غير المرضية، توجيها جديدا إلى الرب. لقد كانت المثالية في الأساس فلسفة دينية، لكن دين الإدراك كان لدى المفكرين الحديثين أكثر تفوقا من دين الفهم التنويري، ولم يستطع أن يحل محل دين الشعب. وقد وجبت محاولة إنقاذ الدين عن طريق الفلسفة (هذا يعني التآخي بين الشعور والفهم، والعلم والوحي بالمعني الفلسفي) أن تظهر أو لا أمام الدين كإلحاد ينكر وجود الرب، ثم أمام الفلسفة كنقص في شجاعة النقد.

بمثل هذا التباين كانت أو أثرت محاولة الإدلال على فكرة الحرية بفكرة الإدراك، نظرا لخبرات الثورة الفرنسية والواقعية الألمانية، ثم بالاعتماد على هذا القيام مباشرة بفتح آفاق أخرى للتطور السياسي. كانت فكرة الحرية السياسية موضوعا أساسيا للفلسفة السياسية في عصر التنوير، وصارت بعض الحالات هدفا أساسيا للثورات السياسية، حيث – إن صح هذا التعبير – تم بناء أقطاب حرية الفكر لدى تصور الإنجلزاكسن، أو بالأحرى التصور الفردى المستقل، والتصور الفرنسي، أو بالأحرى الجتماعي. إن محاولة الفلسفة الألمانية

الربط بين فكرة حرية فكرية أو قانونية تؤاخى بين الفرد والمجتمع. وبين واقعية العلاقات الألمانية، لم تستطع أن تكتفى بالمطالبة بحرية أكثر للدولة أو بالأحرى فى الدولة، أو تجعل الدولة القائمة كالتنظيم الحقيقى أو العقلانى للحرية. خاصة ذلك التوجيه القوى للمثالية الألمانية عند برويسن (Preussen) وجب أن يتزايد ظهوره رجعيا مع تقدم الانتكاس.

تمثلت نقطة انتقاد ثالثة (إلى جانب المسائل المطروحة من خلال الدين والسياسة) في علاقة الفلسفة المثالية بالعلم الحديث. حيث حاولت المثالية الألمانية، كما هو معتاد منذ بداية العصر الحديث، تأسيس الفلسفة في تماثل مع علم الطبيعة الحديث كعلم (تساؤلي أو نظري) وتجاوز الضد بالفينومنولوجيا المجردة بعلم المبادئ (ذي المعرفة النظرية أو الميتافيزيقا). إلا أن هذه الرغبة لم تستطع التحقق وأصبحت الفلسفة في الحقيقة مجرد عرجاء تسير وراء تطور دائم السرعة للعلم. فقد بذلت جهدا كبيرا لتدمج المعارف الجديدة في مذهبها الخاص، إلا أن التباعد بدأ يتزايد بين التأمل النظري الفلسفي والبحث العلمي. ولذلك سرعان ما صارت الفلسفة بالنسبة لعلم الطبيعة ذي الإيجابية المؤكدة مجرد نسج خيال.

الانتقاد ذو الأغراض المختلفة وفيما بعد ذو التوجيه المختلف في الفلسفة (المثالية) بدأ يتشكل في فترة حياة هيجل، وتفجر بعد وفاته مباشرة. وقد انقسم أتباعه الكثيرون إلى ما سمى الهيجليون اليمينيون والهيجليون اليساريون، وبقى "المحافظون" في الجامعات، بينما أصبح "الثوريون" كتابا أحرارا. أي أن فلاسفة المثالية صاروا أساتذة جامعات، كما هو معتاد في ألمانيا منذ العصور الوسطى المتأخرة؛ لذلك كانت فلسفتهم فلسفة متخصصة، صارت دائما بالرغبة في تشكيل العالم عن طريق معرفة المبادئ، أي كما هو الحال في التنوير الألماني، نوعا من حكمة العالم الأكاديمية. إلا أنه بعد وفاة هيجل بدأت أيضا في ألمانيا فترة المعتزلين المجددين، وخاصة في محيط العمل الجامعي. وسرعان ما وقع جزء من الجيل الجديد، الذي سلك طريقه للحد من تأثير هيجل، عبر تطرف مخيرا أكثر من مسيرا – في انفراد أكاديمي، لكنه في المقام الأول انفراد سياسي وديني. وبقدر ما نظلع معارضو المثالية إلى السلك الوظيفي، بقدر ما أخفقوا في بداياتهم؛ حيث صار دائما نقدهم للمثالية – وخاصة للميتافيزيقا المثالية – نقدا أيضا للفلسفة الجامعية.

كانت المعركة ضد هيجل معركة ضد المثالية في شكل المثالية المطلقة. وظهر التصالح بين الرب والعالم أو الإدراك والواقع لمضاديه كقمة مغالاة أحد أساتذة الفلسفة الألمان، كفرار من التشتت. تمسك المضادون - لهيجل - بحقيقة النفور ورفضوا كل التصالح إلى حين، على الرغم من أنهم ذواتهم، بمقاصد مختلفة، قد تطلعوا دائما إلى تحرر بعيد. واستهدفت الحملات الرئيسية الثلاث الإنيان بميتافيزيقا مضادة غير مسيحية، وإبدال اللاهوتية بالأنثروبولجيا، والاستعداد لثورة عالمية شيوعية والتجديد الوجودي للعقيدة المسيحية. إلا أن كل مضادي هيجل قد ظلوا مشدوهين بهيجل، في معارضة معلنة وتأييد باطن؛ حيث كان تضادهم للمثالية أكثر مثالية مما يعتقدون هم ذواتهم.

#### ١-٢-١ - شوبنهاور: تحرير الذات بإفنائها:

ينتمى أرتور شوبنهاور (١٧٨٨ - ١٨٦٠) لعائلة تجار أثرياء ذوى ثقافة من مدينة دانتسج، وكان أبوه صاحب بنك، أما أمه التى انقطع عنها فكانت مؤلفة. وفى برلين حيث درس وسار مدرسا فى الجامعة، وحاول بتعال أن ينافس هيجل، وما انتشرت الكوليرا هناك عام ١٩٨١، إلا وأسرع إلى فرانكفورت، حيث قضى باقى حياته أعزب فى وضع بشبه الإحالة على المعاش. السمة الأساسية الشخصيته هى التشاؤم العدواني. الطبيعة لديه هى معركة من أجل الوجود: "من يعش، يعش على حساب الآخرين". الحياة ذاتها "خداع مستمر"، المعاناة والملل؛ كل تاريخ حياة عبارة عن تاريخ معاناة، وما نعرفه كمجتمع بشرى هو فى الأساس الجحيم – "ما البشر إلا أنفس معذبة من ناحية، وشياطين فى تلك الأنفس من ناحية أخرى". لذلك فالعالم هو أسوء ما يمكن أن يكون، هو شىء كان يجب ألا يكون؛ أفضل مما كان ليواجه الميتافيزيقا المتوارثة – وخاصة المثالية – بفلسفة أخرى تعرض مباشرة مواجه الميتافيزيقا المتوارثة – وخاصة المثالية – بفلسفة أخرى تعرض مباشرة الفلسفة الأوروبية. إلا أن أهم أعماله "العالم إرادة وفكر" (الجزء الأول، ١٨١٩)، قد تأثر من بعض الوجوه بفلسفة المثالية الألمانية.

انبعث شوبنهاور مع كانت من أن الواجب علينا هو التفريق بين الشيء غير المستبين في ذاته وبين الظهور المستبين، ومن أن العالم التجريبي بمثابة إنتاج لتصورنا. إلا أنه أنعم الفكر مع شلنج في أن الكينونة الحقيقية للواقع هي الإرادة كما ادعى إمكانية استبيانها. أما مطابقة الإرادة الأولى بإله شخصى فقد اعتبرها لا معقولة والتزاما جليا بدين الدولة. واستخرج واقعيا من الظواهر – مثل الرغبة والغريزة – قياسا لإرادة أساسية ميتافيزيقية، هذا القياس الذي صار موضوعا للأفكار كما أصبح كإرادة فردية ذا تأثير في كل كانن منفرد. كل معاناة العالم تنبع، اعتمادا على هذه الميتافيزيقا السوداء، إن صح التعبير، من إرادة عامة تأتى بالضراء، والتخلص من هذه الرغبة الدائمة يمكن أن يعتمد فقط على عدم الرغبة في أي شيء. هذا التحرر الذاتي يمكن أن يحدث جزئيا بمساعدة المهارة، بالأحرى عن طريق رؤية جلية للكائن المثال وبذلك عبر تسكين آلام الفردية الحقيقية، أو عموما عبر سلوك أخلاقي، بالأحرى عبر الإشفاق، كإشفاق حقيقي، وبهذا يكون التغلب على التطاحن كتابع للفردية التي تدعى ذاتها. إلا أن المترر الذاتي الأساسي يحدث فقط بمساعدة الاضطلاع الفلسفي على الاشتباكات الميتافيزيقية عن طريق الإرادة. وهذا ما اقتضى فلسفة ذات طابع جديد تماما .

حل سخط شهوبنهاور بوجه خاص على المرأة وكذلك على أساتذة الفلسفة. وأوضح بحدة في عمله "Parerga et paralipomena" [ملحوظات وإضافات] (١٨٥١) الفرق بين الفلسفة "كمهنة" و الفلسفة "كبحث عن الحقيقة"، و الفلسفة "كتكليف من الحكومة"، و الفلسفة "كتكليف من الطبيعة والبشرية" (١٧,١٥٩)، حيث لا يجوز أن تكون فلسفة منصات الأساتذة في أي مكان سوى إعادة صياغة وتبرير للدين الإقليمي. الفلسفة الألمانية على وجه الخصوص ليست إلا عمل موظفين، فلسفة أساتذة الفلسفة. إن هيجل هو أكثر المتشبثين سيادة بحرفية لوائح الفلسفة الإقليمية، "nevis alienis" دمية منصة الرئيس النشيطة" (١٨١,١٦٨)، دجال بلا طابع، يمزج وقاحة منقطعة النظير بمجون (قارن ١٨٧،١٨٩)، فلسفته "حكمة الدرجة الثانية" (١٨٠,١٦٤)، و "أجوف وأجن بضاعة كلام"، و "تهريج فلسفي" الدرجة الثانية مجون مطلقة" (١٧,١٦٨). أما الفلسفة الحقيقية فإنها تحاول أن "تحل مشكلة الوجود" (٧١,١٦٣). لذلك يجب على العقل، كما هو الحال دائما، أن يتحرر من أوامر الإرادة وبذلك يتحرر من النظر إلى الأشياء المنفردة. "ذات

المعرفة، تلك الذات النقية الخالية من الإرادة" (٧,٧) تستطيع وحدها أن تسمو إلى العموم أو إلى الأفكار. هكذا فقط يمكن أن تكون الفلسفة (المرتبطة بالرؤية) معرفة تصورية أو مجردة. فيها أظفر أنا عن طريق معرفة الذات ومحاربة الذات بحرية جديدة لتقرير المصير. ويؤدى الإقلاع أو التتسك إلى طمأنينة بمعنى سلب الإرادة وهذا يؤدى إلى انشراح دائم للصدر.

لم تعد الفلسفة إذا تؤدى لدى شوبنهاور، كما هو الحال لدى هيجل إلى التآخى مع الواقعية، بل إلى التحرر منها، ولم تعد تؤدى إلى تبرير الرب (المقصود إلى العدالة الالهية)، بل إلى استحسان اللاشىء النقى (تحت تأثير بوذا). هذا مما جعل سلبية شوبنهاور فى النهاية تعارض نفسها: الفلسفة تدريب على التنازل، وبإعداد نظرى على النرفانا (الفناء). من هذا الجانب تكون الفلسفة لديه أيضا هى وبإعداد نظرى على التقليد الغربى – تعلم الموت"، ولكن ليست abnegatio – كما هو الحال غالبا فى التقليد الغربى – تعلم الموت"، ولكن ليست sui على الإرادة الأولى المنفردة الميتافيزيقية فى الأنا ذاتها. إذا تأثير الفلسفة هو تحرير الذات بإفنائها.

#### ١-٢-٢- فويرباخ: الأنثروبولوجيا بدلا من اللاهوت:

درس لودفيج فويرباخ (١٨٠٤-١٨٧٧)، الذى شهدت مدينة لاندسهوت ميلاده ابنا لرجل القانون الشهير أنزلم ريترفون فويرباخ، بادئ ذى بدء اللاهوت فى هيدلبرج والفلسفة لدى هيجل فى برلين؛ ثم اتجه فيها بعد إلى إرلانجن، حيث حصل على درجة الدكتوراه ونال الأستاذية. إلا أنه سرعان ما خاب ظنه ربما لأسباب شخصية وبدأ يولى هيجل ظهره، بل وينتقده علائية ابتداء من عام ١٨٣٩. وما اتخذ علانية مذهبا مضادا معاديا الدين، إلا وتم عزله من منصبه ليظل حتى نهاية حياته عالما مستقلا.

يتجه فويرباخ متعمدا في عمله "قواعد فلسفة المستقبل" (١٨٤٣) إلى "موضع الإنسان" (١٨٤٣) بدلا من "موضع الرب"، أي إلى موضع النتاهي بدلا من موضع الإطلاق. وبدلا من أن يرى فويرباخ في الإنسان صورة مطابقة للرب،

يرى فى الرب صورة مطابقة للإنسان، بهذا يكون هيجل قد انقلب لديه رأسا على عقب. بهذا الانقلاب فى الاتجاه الفكرى يكون فويرباخ قد نفى كل التقليد الدينى، ورجع به إلى إنتاج الخيال الإنساني؛ حيث حلت الأنثروبولوجيا محل اللاهوت، والإلحاد أو المادية محل الدين. ويكون الرب مجرد مسقط للأنا الحبيبة، صورة تم إظهارها بالمظهر المثالى للإنسان، للإنسان عموما، أى للإنسان كجوهر نوع. بهذه الطريقة تزحف الأنثروبولوجيا ليس فقط كما هو الحال لدى كانت، إلى مركز الفلسفة، بل صارت مركزا لكل الفكر، وخاصة فى فلسفة الدين، التى تحل الآن محل اللاهوت، وبالأحرى صارت كشفا لقناعها. الإنسان هو أسمى كانن، لكن ليس كفردية أو كأنا متعالية، بل كأنا حبيبة وككائن نوع. الإنسان إذا كائن حى عاقل، ولهذا يجب أن تستعيد العقلانية حقها من فلسفة الروح التى مازالت قائمة.

لم يؤد إلغاء المطلق لدى فويرباخ إلى إلغاء إطلاق ذات الأنا، كما هو الحال فيما بعد لدى ماكس شتيرنر (١٨٠٦-١٨٥٦)(١٣)، بل إلى ضرورة التضمين بين كل البشر. حيث صارت ناقصة الرباط الودى، أو بالأحرى طبيعة الإنسان الاجتماعية التى لم تتحقق بعد، سببا للاحتياج إلى الخيال ولابتغاء حياة الآخرة. الرب في الحقيقة لا شيء سوى كينونة الإنسان المؤهلة، كما توهمها هذا الإنسان في تعاسنه الفردية. وبقدر ما يستطيع الإنسان تحقيق ذاته ككائن اجتماعي، بقدر ما يختفى هذا السمو الخاطئ من تلقاء نفسه. وعلى هذا يجب أن يزول هذا الرباط مع الرب ويحل محله رباط بين البشر. "الموضع الطبيعي للإنسان، موضع التقابل بين الأنا والأنت، بين الذات والموضوع هو الموضع الحقيقي المطلق، وتبعا لذلك هو أيضا موضع الغلسفة" (١Χ,٣٣٧).

بذلك تصبح فلسفة فويرباخ ذات ممارسة، أى أنها تخطيطية تعليمية لكنها أيضا وقبل كل شيء (معنوية) سياسية. بدلا من أن تتجه الفلسفة الحقيقية، الفلسفة المستقبلية أو "فلسفة المستقبل" إلى الآخرة، إلى مستقبل الإنسان؛ عادت تسعى، اعتمادا على مقدمات مادية، إلى بناء البشرية المستقبلية. هكذا يزداد اتصاف موضع الإنسانية بشبه السمو، على الأقل بتجاوزه حاضره، وتحل آمال المستقبل الدنيوية محل آمال الآخرة القديمة. ويصح للأرض أخيرا أن تصبح الوطن الحقيقى

للإنسان، وفى الحقيقة عن طريق هدم اللاهوت، عن طريق "نقد السماء". هذه الفلسفة التى يجوز لها إحلال الإنسان الجديد محل الرب القديم، يسميها فويرباخ فى عمله: "نظريات مؤقتة من أجل إصلاح الفلسفة" (١٨٤٢) "التأملية الأنثروبولوجية" (١٨٤٦). وبلا مقصد تبقى هذه الفلسفة، لأنها تحددت فى معيار إنسان منعوت بالحق، ميتافيزيقية ومثالية. فى الواقع يزداد ارتكاز فويرباخ على كشف القناع عن اللاهوتية المسيحية القديمة كإعداد لإنسانية جديدة.

#### ١-٢-٣- ماركس: الثورة كتطبيق فلسفي:

درس كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨) - ابن المحامى اليهودى الذى تحول إلى المسيحية البروتستانتية فى مدينة ترير - القانون والتاريخ والفلسفة فى بون وبرلين، اللتين تردد فيهما على جماعة الهيجليين الشباب أو الهيجليين اليساريين وبعدما لم يتحقق أمله فى الحصول على الأستاذية فى بون عمل صحفيا فى كولونيا حتى اضطر للفرار إلى باريس وبروكسل ولندن، حيث كتب فيما بعد أعماله الاقتصادية. أما فى أعماله الفلسفية المبكرة، التى تحول فيها تدريجيا إلى الشيوعية، فقد وقع بشدة تحت تأثير الهيجليين الشباب. لكن نقده لهيجل منذ البداية كان سياسيا، وأوقع بين تعاسة الواقعية ومثالية المذهب. وبهذا صارت الفلسفة - بسبب اختلاف جديد مؤكد بين إدراك (معياري) وواقعية (غير مدركة) - ذات برنامج منذ البداية. وحل لدى الهيجليين الشباب محل الصورة الرمزية الهيجلية للفلسفة كبومة أثينا التى وحل لدى الهيجليين الشباب محل الصورة الرمزية الهيجلية للفلسفة كبومة أثينا التى قدوم حمرة الفجر، أى قدوم الثورة.

هذه الرؤية "الجديدة" تجد انعكاسها الآمل لدى ماركس فى تحضيراته وملحوظاته لرسالة الدكتوراه (١٨٣٧-١٨٤١). حيث يعتقد، مثل كثيرين، أن "فلسفة هيجل برمتها" قد لخصت كل المبادئ المعطاة تاريخيا، باجتهاد عقلى عديم النظير، فى تركيب(١٤) تاريخى عالمى، والآن يمكن ويجب أن تصبح كنظرية عامة منتهية للعالم غير المنتهى وكإدراك علمى. على الفلسفة أن تتصف بالعملية. "مهنة الفلسفة ذاتها تتصف بالنظرية" (٧١؛ قارن ١٠٣). لذلك تظهر الفلسفة فيما بعد فقط كنقد قتالى. لكنها بأن صارت بعد ذلك فى الحقيقة عملا ماديا، فقد تحررت

من ذاتها في الشكل المعنوى. "هكذا نتجت حتمية أن تكون صيرورة فلسفة العالم في الوقت ذاته هي صيرورة عالم الفلسفة، أن يكون تحققها في الوقت ذاته هو انعدامها (٧١). بذلك نشأت لدى ماركس قبل توجهه إلى الشيوعية فكرة إنهاء الفلسفة، أي أن فلسفة العالم تتحول إلى ثورة العالم؛ كما تمنى ألا يظهر فلاسفة آخرون، وتزول الفلسفة. كما اتخذ موقفا مطلقا، أيضا مع من سوى هيجل، حتى يستطيع الإسراع بنهاية الفلسفة والتاريخ.

لعب النقد الهيجلي على يد فويرباخ دورا مؤكدا في التصور الفلسفي لدى ماركس الذي تحمس لنقيض المثالية الفويرباخي، إلا أنه سرعان ما تجاوز وجهة فويرباخ غير السياسية. في مقدمته لنقد فلسفة القانون الهيجلية (١٨٤٣-١٨٤٤) أصبحت فلسفته الخاصة وكذلك المدلول الفلسفى التابعة له، سياسية تماما. "إن واجب الفلسفة القائم في خدمة التاريخ، بعد كشف القناع عن ظاهر التقديس للتحول الذاتي الإنساني، هو كشف القناع عن التحول الذاتي في ظاهرة غير المقدس. بهذا يتحول نقد السماء إلى نقد الأرض، نقد الدين إلى نقد القانون، نقد اللاهوت إلى نقد السياسة" (٤٨٩). يرى ماركس الآن في الفلسفة الهيجلية فقط انعكاسا للأحوال الألمانية، ويقيسها بالمثال الذي يراه نموذجيا في الثورة الفرنسية. ويرى بوضوح، مقارنا نفسه بلوتر (Luther)، عن طريق تحليله للمجتمع - على الأقل في ألمانيا، لكن أخيرا في العالم كله - إمكانية التمهيد العقلى لثورة اجتماعية. "كانت الثورة تبدأ في قلب الراهب، أما الآن ففي قلب الفيلسوف" (٤٩٧). بهذا صار الفكر لا يدفع وحده إلى الواقع، بل الواقع ذاته يدفع أيضا إلى الفكر بدرجة تجعل العمل التاريخي الفعلي والفلسفي السياسي يستطيع أن يبدأ على قاعدة عريضة- بهذا أيضا وجب بناء طبقة ذات رابطة جذرية، "طبقة المجتمع الشعبي، لا طبقة المجتمع الشعبي بمعنى طبقة منفردة، بل طبقة تؤدى إلى حل كل ما سواها من طبقات" (٥٠٣). هذه الطبقة المستقبلية العامة ذات الكمال (Par excellence)، إن صح التعبير الطبقة المطلقة والنموذجية، هي البروليتاريا، التي هي الآن رفيق مرغوب فيه للفلسفة. "كما تجد الفلسفة أسلحتها المادية في البروليتاريا، تجد البروليتاريا أسلحتها المعنوية في الفلسفة، وبمجرد ما يلقى هذا الفكر البراق رواجا لدى القاعدة الشعبية الساذجة، سوف يكتمل التحرر الألماني ليشمل البشرية كلها" (٥٠٤). وتصبح الفلسفة استيضاحا جديدا، سياسيا في المقام الأول، عن الواقع، ويصبح

الفيلسوف هو المنادى إلى سياسة جديدة ومفتتحها كوسيلة لخلق بشر جدد، فى الحقيقة من ألمانيا، وواقعيا من تحرر نهائى قرره ماركس. "تحرر الألمانى هو تحرر الإنسان. رأس هذا التحرر هو الفلسفة، وقلبه هو البروليتاريا.

الفلسفة لا تستطيع أن تتحقق دون رفع البروليتاريا، ولا ترتفع البروليتاريا دون تتفيذ الفلسفة" (٥٠٥). وبديهيا يكمل الإنسان ذاته في هذا التحرر بمجرد كونه إنسانا، كما هو الحال حين أفاد ماركس في عمله عن مسألة اليهود (١٨٤٣)، حيث يكمل اليهودي أيضا ذاته في هذا التحرر [ من يهوديته] بمجرد كونه إنسانا.

موضع البروليتاريا لدى ماركس هو الموضع الوحيد المطلق فى تطور الإنسانية، لأنه موجود من حيث المبدأ فى نهاية التاريخ، كيفما يستطيع الفيلسوف تسبيقه. وعلى الرغم من أن ماركس ذاته ليس من البروليتاريا، إلا أنه أول هؤلاء الأفراد القلائل الذين وصلوا إلى وضع أنفسهم فى أثناء الأوقات العصيبة فى موضع البروليتاريا. بهذا صار الفيلسوف هو المدبر والمعد لثورة مبدئية صارت نهائية عالمية. لم يقل فقط ما هى، بل أيضا ما يجب أن تكون، وهو فى الحقيقة كالواضع لأفضل إصلاح ممكن المعالم. وكما سجل ماركس عام ١٨٤٥ فى دعوى فويرباخ الحادية عشرة، فإن "الفلاسفة لا يتناولون شرح العالم إلا ويختلفون، وربما يكون السبب هو الرغبة فى تغييره (٤). تواجه الفلسفة كعقل عملى واقعا غير عقلي، لذلك فهى تستطيع تطوير نظرية التغيير ذات التخطيط عن طريق ثورة عالمية، عن طريق [تلك الثورة] تتحول [الفلسفة] إلى تطبيق فلسفى وتسمو بذاتها. وفى النهاية، بعد قبولها الثورة، سوف تختفى كفلسفة متطورة سياسيا، ويبقى فقط علم إيجابي. وليس فقط تحت تأثير صديقه فريدريش إنجلس (١٨٢٠–١٨٩٥)، ابن أحد رجال الصناعة فى بارمشتد (Barmstadt)، ظهر ماركس فيما بعد متخليا تماما عن إمكانية وجود فلسفة خارجة عن نطاق العلوم.

#### ملحق كيركجارد: اليأس كأمل

ينتمى ثورن كيركجارد الدانمركى(١٥) (١٨١٣-١٨٥٥) إلى تاريخ الفلسفة الألمانية، لأنه فى أثناء دراسته فى برلين حيث عارض فلسفة هيجل، واعتبرها فرارا إلى فكر بعيد عن الواقع – طور الأساسيات الأولى لفلسفة الوجود الإيجابي، وصار بذلك هو المؤسس الأول لفلسفة الوجودية المتأخرة. نشأ كيركجارد فى عائلة ذات تدين متشدد، ودرس اللاهوت تلبية لرغبة أبيه، إلا أنه مال فى البداية إلى رومانسية إلحادية ثم صار بعد "هدايته" كاتبا ذا اتجاه دينى يحارب مسيحية المظهر أو مسيحية الأحد. وبعد فترة طويلة قضاها مع الكنيسة فيما يمكن أن نسميه تعباكر وحرامية"، التى يجوز اعتبارها قد أفادت كاستئناف غير مباشر لفكره الذاتى، اتجه أخيرا لإعلان خروجه على الكنيسة، حتى هده الإعياء وانهار فى الشارع ليموت فى سن مبكرة وفقر مدقع.

كينونة المسيح لدى كيركجارد فى المقام الأول بإدراكه، حيث الرب لديه لا موضع للتاملية الفلسفية، ولا مطلق الفلسفة، كمبدأ أولى ممكن، بل هو "المفارقة المطلقة" (XVI,۲۰۹)، أو أكثر من هذا هو الغير (١٦) الذى لا يمكن إدراكه. وساطة هيجل الجدلية بين التناهى والمطلق هى خداع ذاتى فلسفي. الرب هو الرب الشخصى للإنجيل، الذى يكافئ ويعاقب، ومن الممكن أيضا أن يجود بالنعمة. لذلك فإن كينونة الرب تعنى تواجد رب غير مدرك. هكذا يريد كيركجارد أن يعتبر نفسه فقط كفيلسوف، ولكن أيضا "كأديب دينى".

مثلما عبر كيركجارد عموما عن فهمه للفلسفة، فقد حدث الشيء نفسه تجاه نقد هيجل. حيث هيجل بالنسبة له هو حالة استعراض فيلسوف مثالي يحاول أن يشتت الواقع في أفكار وجوهريات كيفما يرى. إنه الممثل الرئيسي "لعبيد القلم العاملين في خدمة مهام الفكر الخيالي الضخمة" (XVI,1AA)، الذين "يريدون الزمجرة في التاريخ العالمي والصياح مذهبيا كالغربان" (XVI,1VE)، و"يلعبون بالرب مذهبيا وتاريخيا" (XVI,1VY). الجميع يريدون أن يضلوا أنفسهم في الكلية،

ولا أحد يريد أن يكون إنسانا ذا تواجد فردي. إن التأمل النظرى الفلسفى الذى يتخلى فيه الفيلسوف المثالي عن نفسه كمفكر إيجابي الأساس، ويبدد نفسه في سلبية الفكر (قارن XVI,0۳)، ويجعل ذاته تختفي أمام نفسه، ليس أفضل من الخروج العام من الذات من خلال العلم والمجتمع والكنيسة، ليس أفضل من الحياة في المظاهر والهروب من الذات. هيجل الذي أراد، انطلاقًا من موضع المطلق، أن يدمج كل شيء حتى ذاته في المذهب المطلق، وكما يرى كيركجارد من المعتقد "كإدراك غير محظوظ" مجرد، لا يستطيع أو يريد الفكر بعد ذلك، وهكذا يظهر كمن بنى قصرا كبيرا، إلا أنه عاش في كوخ بجوار هذا القصر (قارن XXIV/XXV, ٤١) ما أطلقوا عليه اسم الموضوعية العلمية هو، دون أهمية على الإطلاق، الأنا الخاصة وحدها هي موضع أهمية مطلقة لنفسها كذاتية. الموضوع الموجود هو على الإطلاق ومهتم أو مغتم بذاته (قارن XVI)، ص ٥١-٥٣، ١١٩، ١٩٢). "كل معرفة جوهرية تختص بالوجود، أو: المعرفة ذات العلاقة الأساسية بالوجود، هي وحدها المعرفة الجوهرية." (XVI,۱۸۸) الحقيقة هي الذاتية، والذاتية هي الحقيقة (قارن ١٩٤، ١٩٨، XVI). بهذا أحجم كيركجارد بوصفه أول فيلسوف حديث بإصرار عن كل الادعاء العلمي للفلسفة، وارتكز تماما على نفسه باعتباره "الذات الموجودة" (قارن ۱۸۷ – ۱۹۸, XVI). الفلسفة ليست مهنة ذهنية في نطاق علم الطبيعة على وجه التقريب، بل صارت إقداما ذاتيا، يقوم على الوجود الذاتي، الذي يتنصل من كل مذهب. يقوم كيركجارد الذي تميز من البداية حتى النهاية كانعكاس بتعريف الأنا كفكر بادئ الأمر على مستوى فلسفة المنعكس المثالية، حتى وإن اتصف هذا في الحقيقة بالتناقض الواضح، أي أن الأنا هي "علاقة الذات مع نفسها، أو هي حالة علاقة الذات مع نفسها" (XXVVXXV, إلا أن الأنا ليست فكرا حرا، ولكن وجود واقعى، عاجل وهو الفرد، المكلف عن نفسه هنا والآن. أنا لست انعكاسا ذاتيا نظريا فقط، بل إنني موجود في حالة الخوف مما يتعلق بما هو ممكن، لأن القرار يجب على دائما. الأنا ليست فكرا إيجابيا يقبل الاعتراف بالفكر السلبي، ويسمو فيه بذاته إلى الفكر المطلق؛ الأنا ليست أيضا "كو جبتو "(١٧) متشككا، بل أنا مندفعة إلى اليأس، إن لم تكن يانسة. وفي النهاية تكون الأنا لدى ذاتها وجودا غير محق، أى أنها تتاقض حتى بين النهانية واللانهانية، وتعيش الأنا في الكيان الباطني للخلوة أمام الرب.

یحاول کیرکجارد، کمفکر ذاتی وجودی (قارن ۲۰، ۲۷، XVI)، أن يفكر في حياته ويحيا في فكره. لذلك تتحصر فلسفته (كما يتراءى له كأمر مسلم به تماما) بقدر كبير في استيعاب الأزمات الشخصية، وخاصة أزمة دينية، بسبب علاقته العسيرة بأبيه، وأخرى شهوانية، بسبب علاقة حب باعت بالفشل. أوضح في وصفه لما أسماه "مراتب في طريق الحياة" (١٨٤٥) الفارق بين ثلاث مراتب. المرتبة الجمالية (شهوانية) هي مرتبة الملذة الحسية، مرتبة اللاوساطة غير الانعكاسية وغير الضميرية للوجود المجرد (النموذج هو عمل موتسارت "دون جوان"). المرتبة الأخلاقية (الفلسفية) هي مرتبة الجدية أو مرتبة الفكر ذي المسئولية الذاتية، ومرتبة الانعكاس والضمير (النموذج هو سقراط). المرتبة الدينية (مسيحية) هي مرتبة العقيدة، مرتبة قرة العين أو اليأس أمام الرب (النموذج هو المسيح ذاته). إلا أننى كفيلسوف أجد نفسى في المرتبة الأخلاقية، هذا يعنى أننى تحملت مسئولية نفسى كوجود غير متحرر، من حيث ذلك أعيش في مرتبة الياس، مرتبة "المرض المميت". لكن سوء الحظ الحقيقي لا يكون في الياس، بل في ألا يبدو المرء يانسا أو لا يكون يأسه صادقًا. ذلك لأن اليأس هو حقيقة الوجود. ومن حيث ذلك فإن الفيلسوف الذاتي الوجودي بحق أو اليائس بالفعل، يكون على الأقل في الطريق إلى "القفزة" الممكنة إلى العقيدة. يكون لديه تعريف أولى للرب كمطلق، لديه يتحول "الانعكاس السطحي" إلى "انعكاس يتصف بمخافة الرب". هكذا تكون الفلسفة مرحلة، أو أكثر من هذا، قفزة إلى الإيمان، إلى فناء ذاتي في التناقض بمساعدة النعمة الإلهية.

عن هذه القاعدة للفلسفة تم الإيضاح بطريقة غير مباشرة أكثر منها مباشرة. الفلسفة لدى كيركجارد عبارة عن تحول مجرد من الوجود الشهوانى إلى المأمن الخارج عن الطبيعة (بصرامة على الرغم من تداخلات مؤكدة بين المرتبات لا يوجد توسيط، بل مجرد قفزات). من ناحية أخرى تحتل المرتبة الأخلاقية الفلسفية كل ميدان الحياة والفكر الفسيح، مما جعل الإمكانيتين الأخريين تتدهوران إلى تعبيرات جانبية؛ لأن مرتبة السذاجة غير المتروية قد تم فقدانها لدى كيركجارد، أما مرتبة المأمن المنعكس فمن الواضح أنه لم يتم التوصل إليها، بل سبق إليها فقط بالفكر والأمل. الفلسفة في الحقيقة هي حل مؤقت، لا تستطيع أساسا

سوى الإعداد لإلغاء ذاتها لصالح الدين. هكذا تصبح الفلسفة تمهيدا دراسيا، لا تستطيع معرفته إلا ظنا، ولهذا فهى تعلن عن نهايتها القريبة. الفلسفة إعداد للعقيدة عن طريق نفى الذات. وسوف تبقى على حالها دون حل، لأن يقين العقيدة ينقصها، لأن النجاح لم يصب قفزتها إلى مبدأ "أنا أؤمن لأن الأمر لا يقبله العقل" (١٨) على الرغم إذا من أن الفلسفة برمتها قد تم إدراكها لدى كيركجارد بالنظر إلى المسيحية، فإن الفلسفة والدين صارا لديه أخيرا متنافرين. فبينما أراد هيجل تصالح الفلسفة والدين، تملصت الفلسفة لدى كيركجارد من الدين بوجه عام، ولم ينجح فيما أراد أن يصل إليه بمساعدة الفكر: ألا وهو أن يظل مسيحيا مؤمنا. لقد ظلت القفزة لديه ميئوسا منها، لكن اليأس الحقيقي تضمن لديه على الأقل شيئا من أمل التحرر.

#### ١-٣- نيتشه: عبث ومذهب:

كان فريدريش نيتشه (١٩٤٤-١٩٠٠) بين فلاسفة القرن التاسع عشر المنطوين على أنفسهم هو آخر كبار معارضى المثالية. شهدت "روكن" (Röcken) التابعة لمدينة "لوتسن" (Lützen) ميلاده ابنا لأحد القساوسة البروتستانت، ثم قام بدراسة الفيلولوجيا القديمة في بون وليبتسج، وما بلغ الخامسة والعشرين من عمره حتى صار أستاذا جامعيا قبل نيله إجازة الدكتوراه، تلك الوظيفة التي تركها بعد عشر سنوات بسبب المرض، أو بالأحرى بسبب اكتتاب مستديم. عشر سنوات أخر عاشها متنقلا "شاردا" حتى خارت قواه عام ١٨٨٩ في "تورين" (Turin)، على ما يبدو نتيجة إصابته بالزهري. أما في بقية عمره فقد أصابه العته (الجنون). إلا أن الخمسة عشر عاما، التي استغرقها إنتاجه الفلسفي، قد شهدت – تقريبا على أعلى مستوى – معركة منقطعة النظير ضد الميتافيزيقا الأفلاطونية – المسيحية كأساس النقاليد الغربية. وبينما حاول إسقاطها، صار تقريبا، وكأنه آخر الميتافيزيقيين وفي الوقت نفسه مؤسس ما هو حديث.

مر نيتشه بتطور سريع، ليس واضحا أو حازما في تفاصيله على الإطلاق. حيث يقوم انبعاثا من نقد شامل لحضارة عصره، لما أسموه "البناء التاريخي"، بتطوير سلسلة من الأفكار الأساسية، التي توترت فيما بينها، لكنها اتحدت في رفض الفلسفة الغربية برمتها حتى ذلك الحين. الدعوى المركزية الأولى لديه -

بعد رجوعه للحضارة القديمة لينصر ديونيزوس على أبللو السائد – هى "موت الرب" على فقدان كل القيم الموروثة تترتب "سيادة العدمية" الواقعية. لذلك نشأت لديه ضرورة "إعادة تقييم كل القيم"، بالأحرى اقتضاء خلق قيم جديدة غير استعلائية؛ هكذا لا تكون الحقيقة سوى تفسير غريزى منظورى للعالم، إما يتطلبها الضعف أو تفرضها القوة. وفى أفق هذا الإخضاع لكل القيم والحقائق يحتفى نيتشه (متأثرا بشهوبنهاور، لكنه أيضا مضاد له) "بإرادة القوة" كقوة "خارجة عن نطاق الخير والشر". "الإنسان الأعلى" هو إذا جوهر مشخص لقوة التأثير اللاأخلاقية. فى الخير والشر". في الاعتراف باللاأخلاق (amor fati) سوف يحتمل الإنسان الجديد البالغة). فقط فى الاعتراف باللاأخلاق (amor fati) سوف يحتمل الإنسان الجديد "العودة الأبدية للمثيل" دون أى "عالم خلفى".

لم يعد هيجل خصما يذكر لدى نيتشه، الذى تتخطى خصومته الحاضر والماضى القريب متجهة نحو بدايات الفلسفة المثالية في الغرب، وخاصة نحو سقراط، كأحد "الرعاع"، وأفلاطون، كعدو للشهوانية، بالأحرى نحو مثاليتهما ونحو مذهب الفكر الميتافيزيقي. هنا يكتشف نيتشه تحت التجلى الرومانتيكي لمن هم قبل سقراط، الذين يحتفل بهم كأبطال الفكر العقلانيين، بدايات كل المساواة الاجتماعية وكل الإقلال من قيمة الشهوانية وما نتج عن ذلك من منشأ نزعات أخرى، أرشدت- بدعم من المسيحية - إلى حكم العبيد والرعاع الحديث، بالأحرى إلى الديمقر اطية والاشتراكية. في هذا الصدد نجد أيضا لدى نيتشه نقطة انطلاق نحو احتقار أستاذ الفلسفة الجامعي في ألمانيا، حيث هو شذوذ يصيب الفيلسوف الحقيقي. متأثرا بشوينهاور ينتقد نيتشه في الجزء الثاني من تأملات في غير الأوان، فوائد التاريخ للحياة ومضاره" (١٨٧٣-١٨٧٣)، فلسفة عصره كمجرم تعلم، أي كمتعلم منتكر يدعم الحكومة والكنيسة ولا يدعم الحياة الحقيقية. الفلسفة لذاتها "هي أصدق العلوم كلها"؛ الفلسفة الحقيقية هي "إلهة سليمة الطوية عارية" يخدمها الفيلسوف "متسما بوفاء الرجال" (٢٤٠). على الرغم من هذا الانتصار الذي تحققه الرومانسية الفلسفية المؤكدة وما يتطلبه عصرها من قصائد شعر الرجولة لدى نيتشه، يتبين أنه مازال يستمسك بالفلسفة كعلم.

كذلك في الجزء الثالث من "تأملات في غير الأوان، شوبنهاور المربي" (١٨٧٤)، تم من جديد توجيه الفلسفة الحقيقية ضد النعلم التاريخي المجرد ضد لين

القيادة السياسية لفلسفة الجامعات – الفلسفة الحقيقية هي علم الحياة. تكون لدى الفيلسوف الحقيقي، أي "العبقري" الفلسفي (٣٠٥)، الذي لا يكون معلما إلا على كرهه، "نظرة حرة لا تقاس" (٣٢٥)؛ إلى الفيلسوف الحقيقي تنتمي "الحرية ودائما أبدا الحرية" (٣٥١، قارن ٣٢٥). هنا أيضا يتطلع نيتشه في المقام الأول إلى شخصية الفيلسوف الذي يقارنه بالفنان، أقل من تطلعه لشخصية الفلسفة ذاتها، ويجد بالذات في شوبنهاور "أول ما يحتاجه الفيلسوف: إنها الرجولة الفظة التي لا تلين" (٣٤٩). كما يتضح جدا ميل نيتشه إلى التشكيل الذاتي، حيث في البداية التحلي الرمانتيكي وإبداع بطولة الفيلسوف ثم بعد ذلك مباشرة الإنسان الأعلى بصفته سوبرمان.

يضع نبِتشه في الوقت ذاته الفيلسوف في صلة كلية مع الحياة والطبيعة ويعتبر الفيلسوف متطلعا إلى موقفه الميتافيزيقي في الكون، (مثل الفنانين) كإنتاج طبيعة تجريبية. "الطبيعة ترمى البشر بالفيلسوف وكأنه سهم، لا تصوب، لكنها تأمل أن تصيب هدفا في أي مكان (٣٤٥). لم يعد الفيلسوف إذا، كما هو الحال عادة مع الفلاسفة القدامي، مختارا ورسولا من الرب، ولكن مجرد أداة ضعيفة لطبيعة مؤقتة أكثر منها غائية، أساسا غير معلومة الكنه، تعانى من ذاتها، لكنه الفيلسوف] يظل أيضا ظاهرة شاذة أكثر مما سبق نتيجة لتأليه العبقرية. الآن يجد الفيلسوف نفسه كبطل حزين ذي معاناة، بينما تبدأ الفلسفة فقدان شخصية العلم بمعناه الأكثر صرامة، وتصبح علم "سرور".

فى عمله "العلم المسرور" (١٨٨٦-١٨٨٦) الذى يريد أن يعطى إذنا بشكل جديد الفاسفة والعلم، يحاول نيتشه أن يعرض تطلعه أساسا إلى طبيعة الفلسفة تحت عنوان الماذا لسنا بمثاليين؟" نبه إلى عداوة الشهوانية لدى العديد من الفلاسفة الذين وكانهم أغلقوا آذانهم حتى لا يسمعوا "موسيقى الحياة"، التى كانت لديهم "موسيقى – صفارة الإنذار". "تود اليوم أن نكون على أتم استعداد أن نقوم مباشرة بالحكم العكسى (ما يمكن أن يكون خطأ فى ذاته): أى أن الأفكار أسوء تضليلا من الشهوانيات، الأفكار بكل ما لها من ظاهر بارد مصاب بالأنيميا [فقر الدم]، وليست مرة واحدة دون هذا الظاهر. إنها تعيش دائما على "دم" الفلسفة [...] وقد كان التغلسف دائما نوعا من مص الدماء" (٢٤٧). الفيلسوف مصاص للدماء، يعيش على دمه الخاص حتى الآن، وربما أيضا دائما وأبدا. وليست هذه هى آخر كلمة

لنيتشه عن فتنة المثالية كماسوخية [حب للعذاب]. حيث قال "في البحث الشامل (Summa): كانت المثالية الفلسفية برمتها مثل المرض تقريبا، حيث إنها، كما هي الحال لدى أفلاطون، الحذر من الصحة المفرطة والخطيرة، والخوف من الشهوانيات القوية غاية القوة، وذكاء أحد السقراطيين الأذكياء" (٢٤٨). هكذا تظل محاولة التحليل النفسي لأغراض الفيلسوف مبهمة أمام كل عين.

يظل ما يشبه هذا التعسر قائما عند تقدير الفلسفة عام ١٨٨٦ في مقدمة العلم المسرور. هنا أيضا تكون الفلسفة لدى نيتشه تعبيرًا عن شخصيته، وفي الحقيقة علامة للصحة أو المرض، حيث يستطيع المرء أن يتفلسف من الافتقار أو الترف، وبالتالي مضاد أو مؤيد للشهوانية، "لقد تساءلت يما يكفي، إذا ما كانت الفلسفة، بتقدير كبير، حتى الآن هي عموما مجرد عرض الجسم وسوء فهم الجسم" (١١، قارن ١٠، ١٢). فلسفة الجسم لدى نيتشه تفهم أيضا الفلسفة ذاتها بطريقة استثنائية على أنها تعبير الجسم (على ما يبدو دون تناول نفسه نسبيا). هكذا تكون الفلسفة هي العلاج والترف، التسامي أو "التجلي" للشهوانية، لأيدبولوجيا النفسية الفيزيانية التي تتولد حتى الآن وربما أيضا فيما بعد من الجسم في المقام الأول. لم يعد الفيلسوف، كما هو الحال لدى أفلاطون، هو المحب الأكبر، بل فقط المتألم الأكبر. "الألم الكبير هو المحرر الأخير للعقل، هو المعلم الأول للشك الكبير. [...] الألم الكبير، هذا الألم الطويل البطيء الذي يتمهل، بينما نحن وكأننا نحترق في نيران لا تنطفئ، يجبرنا نحن الفلاسفة، أن نتعمق في داخلنا ونتخلص من كل ثقة وطيب طوية وتستر وتلطف وتوسط، من كل ما كنا قد أخضعنا إنسانيتنا له من قبل. إنني أشك إن كان مثل هذا الألم "سيصلحنا"؛ لكنى أعلم أنه سيعمقنا" (١٣) هكذا تظهر صحة الفيلسوف أخيرا في القدرة على تحمل المرض وربما في العثور على "حظ جديد" فيه (١٣). وفي الحقيقة يظل هذا التقدير للفلسفة كتضحية بالنفس متناقضا، لأنه يمكن أن يبدو وكأنه لا يمكن تجنبه، لكن نيتشه يتمنى الآن أن يظهر فيها بعد الطبيب الفلسفي، [...] الذي عليه رعاية "الصحة العامة" لدى الشعب والعصر والسلالة والإنسانية" (١٢). إن الفيلسوف، كما كان حاله لدى أفلاطون وفي التنوير، كطبيب للدولة أو حتى لكل الإنسانية، يعود مرة أخرى إلى التطلع للحقيقة، يريد فقط أن يهيئ الصحة و الحياة و القوة. لا يبقى إذا إلا خطوة صغيرة للوصول لتصور الفيلسوف كمشرع للقانون، حيث يجود "بالحقيقة" التى تروقه، ويقوم كإنسان أعلى بإصدارها بالقوة كقانون للرعاع. وإذا بالفيلسوف كضمير للعالم يصبح فى عمل نيتشه "فوق كل اعتبار" (١٨٨٥-١٨٨٥)، تحت العنوان الفرعى "مقدمة فلسفة المستقبل"، قاضيا للبشرية. وترتكز الأهمية على إبراز "سيادة الفلسفة وواجبها القيادى" (٦٦٥) ضد الفلسفة الجامعية التى يتم فيها استعمال المفاهيم وكأنها مومياوت. لكن ملك الفلسفة الجديد لم يعد، كما هو الحال لدى أفلاطون، ذا أعلى معرفة نظرية، بل هو مؤسس لم يعد، كما هو الحال لدى أفلاطون، ذا أعلى معرفة نظرية، بل هو مؤسس مستبدا. أو بمعنى آخر تكون الفلسفة أيضا طرازا لإرادة القوة، والفيلسوف لا يكون الفيلسوف مربيا لإنسان جديد، وبالطبع هذا لدى نيتشه أمر رجالى محض، أمر الفيلسوف مربيا لإنسان جديد، وبالطبع هذا لدى نيتشه أمر رجالى محض، أمر المستقراطي المولد والقسيسين ذوى العزوبة، الذين يتولون سيادة الأرض.

إلا أن نيتشه يطور أيضا تصورا آخر للفلسفة مختلفا تماما. حيث نجده في عمله "العلم البهيج" بعد أن يشبه الفيلسوف بالراقص، و يعتبر الرقص "صلاة" (٢٥٧) يضع في عمله "فوق كل اعتبار" تعريفا للفلسفة "كلعب"، وهذا اللعب تجربة و إغراء في وقت واحد. الفيلسوف، وهو مشرع القانون لذاته، يتحرك بحرية في المبراطورية الإمكانيات المحتملة، التي يجرى بها التجارب، دون سند ودون عهد، إنه يلعب لعبة ويعرف أنها مجرد لعبة. هذه الحرية لفكر الغد الحر هي أيضا حرية خطيرة عليه يجب على الفيلسوف أن يغامر دائما ويستطيع أن يواصل السبيل. إنه يعلم أنه يلعب لعبا خطرا، يلعب بحياته وإن صح التعبير va banque "يلعب اللعب المعب الخطر" (٢٦٦). الفلسفة ليست إذا علما أو عملا، لكنها رقص ولعب. هكذا يجب بالتأكيد إبراز حرية الفكر، لكن الفلسفة هي أيضا لعب سيئ أو هي اللعب السيئ فحسب، لعب خطير ورهيب، ليس في النهاية للفيلسوف ذاته، لكن لعب فيه إمكانية فحسب، لعب خطير ورهيب، ليس في النهاية للفيلسوف ذاته، لكن لعب فيه إمكانية كل شيء أو لا شيء.

هكذا لم تعد الفلسفة علما بحقائق الأشياء، بعدما انحل مفهومها الموروث لدى نيتشه بطريقة مزدوجة لكنها تكميلية، عبر تجميل متقوقع وتحادث ظاهر فى السياسة. من الناحية الأولى يظهر التفلسف كلعب شبه إلهى أو شيطانى، إن لم يظهر أكثر من ذلك كعبث غير مسئول أو ساخر؛ ومن الناحية الثانية يكون

الفيلسوف مناديا بقوانين الشعب أو واضعها، حاكما مطلقا، إن لم يكن أكثر من ذلك صاحبا للقوة ذا نعم خاصة. على أقل تقدير يتخلص – ما أسموه – العقل الكبير في رأس سيد الأرض الجديد من كل المقاييس الإنسانية العامة التقليدية. إن رزح عبيد البشر غير الفلسفيين تحت الحكم، هو مجرد لعبة للإنسان الأعلى؛ لعبة مؤسسة حكم شاملة لما سواه، وهو ذاته يظل حرا، ملكا رفيعا فوق كل شيء. هكذا تطورت في بديهية الفلسفة تلك الرومانسية السوداء التي تتناقض بوضوح مع التصور السائد الحديث للفلسفة كعمل علمي. التفلسف فكر حر وسعيد، لكنه أيضا فكر في نطاق العدمية وقد أشرف على الهاوية. أما الفكر الذي أدرك الارتقاء إلى المطلق، لم تعد له ذكري؛ حيث حل حب الذهن (amor fati) محل حب الإرادة كتحمل للتحول.

#### ١-٤- المثالية ونقيض المثالية:

كانت الفلسفة برمتها لدى هيجل "مثالية مطلقة"؛ مادتها كانن الشيء المتواجد في الظواهر، بالأحرى البناء المثالي للوجود. وكان واجب المعرفة الفلسفية هو التعرف على عقلانية الواقع الذي يؤدي إلى التعرف على واقع العقلانية. هكذا وجب على الروح الإنسانية أن تسمو إلى معرفة الروح الإلهية، هكذا كانت الفكرة المطلقة هي المادة العليا للفلسفة. وعلى هذا صار من الجائز أن تحمل فلسفة هيجل اسم "المثالية"، وكذلك التفريق بينها [كمثالية مطلقة] والمثالية المتعالية، والمثالية الذاتية، والمثالية الموضوعية (أي بين هيجل وكل من كانت وفيشته وشلنج)، كما أن الفلسفة – إذا ما أردنا التفريق بين مثالية الميتافيزيقا، ومثالية المعرفة النظرية، والمثالية العملية – هي قبل كل شيء مثالية ميتافيزيقية، لأنها تنجز الهوية بمنتهي الإصرار من الواقع والعقل أو من الوجود والفكر.

وجدت مثالية هيجل المطلقة حربا من أعدائها الذين اعتبروها إطلاقا للذات، وذلك في الحقيقة من خلال وجهات نظر تامة الاختلاف. باختصار يمكننا أن نقول: اتجه شوبنهاور إلى الفهم الخالى من الوهم، وكيركجارد إلى مسيحية متناقضة، وفويرباخ إلى إنسانية مثالية، وماركس إلى مجتمع المستقبل. كلهم انتظروا (كما

فعلت الفلسفة المثالية أيضا) النهاية المفاجئة للفلسفة عن طريق نوع من التحرر: يراه شوبنهاور وكيركجارد عن طريق فقدان إرادة فردى أو عقيدة مسيحية، وفويرباخ وماركس عموما عن طريق مجتمع يوطوبي نقي هذا التطلع إلى نهاية النفور (عن طريق النرفانا أو الرب، الإنسانية أو المجتمع، أي التاريخ) يجعله هؤلاء مرتبطا بميتافيزيقا مؤكدة، وإن أردنا القول إن لديهم قسطا من الدين re-ligio على أية حال إن شوبنهاور وكيركجارد، وفويرباخ وماركس، على الرغم من أنهم يحاربون في نقدهم لهيجل في مثاليته الميتافيزيقا المنقولة، يرون كل وجودهم وموقفهم عندئذ إن صبح التعبير من الخارج: من رؤية اللاشيء الأبدى أو الإرادة الأبدية، من رؤية رب أبدى فوق التاريخ، من رؤية إنسانية مكتملة أو من رؤية تاريخ حتمى للعالم. لكن بينما يريد شوبنهاور أن يهرب من الواقع عن طريق الاستغناء، يحاول كيركجارد وفويرباخ وماركس أن يواجهوا الحاضر: كيركجارد عن طريق إدراك وجودى للحظة، وفويرباخ عن طريق التوجه نحو الشهوانية، وماركس عن طريق انحياز سياسي. في أثناء ذلك يسير اتجاه تهديم المثالية صراحة من اللاهوت إلى الأنثروبولوجيا. وتصبح ميتافيزيقا شوبنهاور بقصد نقيضا للاهوت أو نقيضا للتأليه. إلا أن كيركجارد لأنه منع على نفسه التأمل النظري عن الرب، ينحصر أساسا في الوجود الإنساني (في علاقته بالرب المجهول). الموضوع الأساسى للنقد لدى فويرباخ هو اللاهوت، أمام ماركس فلم يعد الرب موضوعا لديه، حيث يتناول التحرر السياسي للإنسانية فقط.

ويستمر هذا الاتجاه "الأنثروبولوجي"، أو حتى "الذاتي". إلى حد ما نحو فلسفة ما بعد المثالية. نتيجة لهذا جاء تحول فكرى منظرف عبر أفكار الجيل الجديد المبدعة في أعوام قليلة بعد هيجل. بنفسها تحللت الرابطة القديمة بين الفلسفة والدين والعلم. وإن كان كل من شوبنهاور وكيركجارد وفويرباخ وماركس في انطواء وقتها، إلا أن أهمية طريقة فكرهم قد تجلت إلى حد كبير قبل نهاية القرن التاسع عشر ثم أصبحت بعد إدراك متأخر في القرن العشرين ذات تأثير كبير. لقد صار هيجل على أية حال في نهاية القرن التاسع عشر وكأنه قد طواه النسيان، وصارت المثالية الألمانية مفزعة وكأنها غول.

مع كل ذلك - على الرغم من عداء الميتافيزيقا ونقيض المثالية - توجد في كل مكان بقايا من المثالية والميتافيزيقا، حتى وإن يكونوا في أغلب الأحيان دون

برهان، وبالتواء، وبتغيير يصل إلى الأسس. استهدفت المعركة ضد هيجل فك الميتافيزيقا المثالية. نجد أو لا شوبنهاور الذي ينتمي في الحقيقة إلى الميتافيزيقا، وهو أيضا نظرى المعرفة المثالية وفيلسوف الأخلاق، لكن السبب الأساسي لكل شيء لديه لم يعد هو الفكر المفكر في ذاته (العقل، الفكر) عند شخص أساسي إلهى، لكنه على الرغم من قبوله الأفكار، مجرد إرادة غير عاقلة عمياء، ومطلق غير معقول. أما كيركجارد فهو مقتتع بوجود رب، يدعوه كفكر وشخص، ويعرف كتهديد واستبشار؛ لكنه يحرم على نفسه كل التأمل الميتافيزيقي للمطلق ويحارب في المقام الأول إرجاع هيجل الواقع إلى الأفكار أو إلى فكرة مطلقة. أما فويرباخ فيتجه نحو فكرة طبيعة الإنسان الاجتماعية العامة ويفترض كينونة معيارية للإنسان، أي أن الإنسان كائن جسى ونموذج في الوقت ذاته، لكن اهتمام فويرباخ الأول ينصب على الفرد الجسدى الذي يريد أن يجعله مركزا للفلسفة. أما ماركس الذي يتجه نحو أنثروبولوجيا مادية ومنكرة لوجود الرب، فهو يرى كل ما هو ديني ظاهرة ثانوية؛ من باقيا الميتافيزيقا المثالية نجد لديه المرغوم فقط malgré lui، على سبيل المثال في إدراكه للجدل كقانون أعلى لكل الواقع أو لطبيعة منحرفة تاريخيا (معيارية)، وكذلك كمثالية مؤكدة ومفاجئة وعملية في ترابطها من أجل عدل اجتماعي. كما لا يستطيع نيتشه ذاته الذي يريد أن يرفض مع الميتافيزيقا والمثالية أيضا الأخلاق، وكذلك الحقيقة كهدف للفلسفة، ويرى الوجود كإرادة القوة والرجوع الأبدى للمثل كقانون أعلى للوجود، أن يتحرر تماما من الميتافيزيقا المثالية أو شيء من المثالية الميتافيزيقية. لا غرابة إذا أن تتواجد دائما وأبدا في فلسفة القرن العشرين التي لم تكتب على رايتها تطرف كل من ماركس ونيتشه. أنواع لهذه المثالية، وبالطبع أيضا نقيض المثالية.

# ۲ - العلم ورؤية العالم استرداد الوعى وتوجيه جديد

لم يؤد انهيار المثالية الألمانية إلى إنكار الميتافيزيقا المثالية فحسب، بل أيضًا إلى استهانة عامة بالفلسفة، ولم تتماثل هذه للشفاء من تلك إلا شيئًا فشيئًا. وإذا بالفلسفة التي تم النهوض بها في عصر التنوير إلى علم موجه وحلت محل اللاهوتية، يزداد وقوعها كفلسفة الجامعة في الانعزال، حيث سارت أحد التخصصات العديدة، وصارت في الحقيقة تخصصا يشك فيه علميا، ولا يجد إلا الضئيل من الاحترام في الجامعة وخارجها وقد استسلم إلى مصيره. اتجه الاهتمام العام في المقام الأول إلى علوم الطبيعة التي قدمت أحكاما وتأثيرا، وكذلك إلى العلوم التاريخية المزدهرة وإلى قضايا فلسفة التاريخ المرتبطة بها، بالأحرى إلى النسبية التاريخية لكل حقيقة غير احتمالية. في الحقيقة لم يتوقف تواجد فلسفة الجامعة، فمثلما تواجدت حوالي عام ١٨٠٠ إلى جانب المثالية التأملية التي ميزت فترة بعينها، فلسفة أخرى مذهبية تنتمي إلى كانت، تطورت أيضا [المثالية] بعد وفاة هيجل في اتجاهات مختلفة، إلى حد ما تحت تأثير وفاته، إلى ما يمكن تسميته المثالية المتأخرة. علاوة على ذلك كان هناك تيار مضاد واسع لنظريات مادية أو طبيعة حاولت الظهور كامتداد لعلوم الطبيعة، أو إرجاع ذاتها تحليليا إلى نجاح علوم الطبيعة، وعلى سبيل المثال إخراج السيكولوجيا كعلم أساسي جديد. على العكس من ذلك بقيت الفلسفة النقدية خارج فلسفة الجامعة لا يعتد بها مطلقا. وصارت نظريات الفلاسفة المنطوين مثل شوبنهاور وماركس وكيركجارد عند نهاية القرن التاسع عشر محلا للاضطلاع، عندما شن نيتشه غارته العنيفة على كل الفلسفة المتوارثة ممهدا الطريق لبناء فهم جديد للفلسفة.

حصلت فلسفة المحترفين على أولى بواعثها "الجديدة" - الفلسفة المبتكرة - من العلوم، بالأحرى من المسائل المبدئية، التى وردت فى الرياضيات وعلوم الطبيعة كما وردت كذلك فى العلوم الإنسانية الجديدة. ها هى كينونة العلم ذاتها صارت فى المقام الأول قبل أى شىء آخر، ووجب أن تصبح محلا لتساؤل العلماء المفكرين وتعطى التفلسف مكانا بين العلوم. هكذا نشأ من العلوم ، من أسس

وأشكال المعرفة، تساؤل الصلاحية الذي أنعش من جديد قضية جعل الفلسفة علما، لأن الفلسفة أرادت دائما – تحت تأثير نجاح العلم الحديث – ليس فقط أن تكون نظرية علم، ولكن أن تكون هي ذاتها علما، وفي الحقيقة تكون – تحت تأثير المثالية المطلقة – علما كمذهب. مازالت فلسفة الجامعة في نهاية القرن ١٩ وبداية القرن العشرين – أكثر مما هي نفسها تعلم – واقعة تحت تأثير المثالية الألمانية أو تحت تأثير الميتافيزيقا المثالية الحديثة ذاتها. ومازالت تبحث وكأنه أمر بديهي عن العلل الأخيرة وتتطلع إلى الفلسفة كعلم أعلى، كما أنها اتجهت دائما نحو الانبعاث من ذاتية المعرفة وتشكيل ذاتها كفلسفة استيقان.

عن هذا التطلع إلى جعل الفلسفة علما، نظرا للفروق المدركة بين معارف العلوم المنفردة والتحليل العالمى الحيوى للواقع أجمع، نتج تساؤل عن الوضع العلمى لدلائل العالم العامة. هل وجب على الفلسفة (كمذهب لكل المعرفة) ألا تدعى من جديد المعرفة المطلقة؟ أم ظل التحليل العام للواقع كإنجاز معرفة فردى وتاريخى مجرد اقتناع ذاتى، تصور العالم، كما أسموها فى أغلب الأحيان؟ على أية حال قد وجب على الفلسفة التى اتجهت نحو العلم، وتطلعت فى هذا الصدد إلى أن تجعل نفسها علما، أن تواجه، تحت تأثير المعرفة المتزايدة وتاريخية العقل البشري، مشكلة تاريخيتها الخاصة، محتملة أو حقيقية. هكذا أصبحت العلاقة بين العلم والنظرة إلى الحياة مسألة الساعة فى الفلسفة. علاوة على ذلك نتج التساؤل العام بسرعة عما بقى دون الالتفات إليه فى العلم، عما نسميه الحياة وعن مشاكلها التعبير من الضفة الأخرى، التساؤل الظاهرى الذى أثاره نيتشه عن العلاقة بين العلم والحياة. من هنا تمهدت أيضا فى نطاق الفلسفة المذهبية طرق مهمة مؤدية مباشرة إلى القرن العشرين.

### ٣-١- الفلسفة الكانتية الجديدة - مشكلات المعرفة وتساؤلات الفكر:

فى بداية ومنتصف الكانتية الجديدة تواجيت مشكلة المعرفة (العلمية) نقطة الانطلاق كانت ما نسميه حقيقة العلم، هى إذا من الناحية التاريخية ازدهار علوم الطبيعة فى القرن ١٩ وبديهيتها المادية والطبيعية، التى يناسبها بعض الشىء

مذهب مادى أو مذهب طبيعى مندرج أيضا فى الفلسفة. نقصان مثل هذه الموضوعية الناجحة إلا أنها إلى حد ما عكسية (ذاتية)، حتى بعض الشيء مع علوم الطبيعة، أدى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر إلى تجديد التساؤل عن ماهية العلم، بالأحرى إلى تساؤل عن براءة وصلاحية المعرفة عموما، وفى هذا السياق العودة إلى "كانت". وفى الحقيقة عند تجدد التساؤل عن شروط إمكانية المعرفة (فى الذاتية)، وجد المستدل الكانتى كوسيلة معرفة فسيولوجية سوء فهم وتجسيم، نعم إلى حد ما إطلاقها بمعنى مثالية استعلائية محكمة. هكذا تقهقر طلب الرجوع إلى كانت، وسرعان ما نشأ طلب تخطيه.

إلا أن الاطلاع على كانت الذى تواجدت لديه إلى جانب حقيقة العلم، كذلك على سبيل المثال حقيقة قانون الأخلاق، لم يتوقف عند نظرية المعرفة، بل وجب أن يتجه، وأيضا انتقائيا، إلى نطاقات أخرى للمشكلة، قد تتاولها كانت، على سبيل المثال الأخلاق والجمال، وأيضا إلى حد ما فلسفة الدين وفلسفة الدولة، مما استطاع فيما بعد أن يؤدى بين الحين والحين إلى حوارات مع السياسة المعاصرة، وخاصة مع الاشتراكية المتجهة نحو الرعاية والتضامن. اتجهت الكانتية الجديدة أساسا إلى نقديات كانت الثلاثة (١٩) (بالتغاضي عن نقد قوة الحكم الغائية) ومن هذه الرؤية اتضحت الفلسفة كمذهب من نظم، بالأحرى نظرية المعرفة، والأخلاق والجمال. الموضوعات الأخرى مثل الأخلاق والقانون والفن وكذلك الدين)، وبذلك كرائموضوعات الفكر الموضوعات الفكر المعرفة (العلمية) إلى نظرية الأساس نظرية فكر مثالية. في النهاية تتوجت الكانتية الجديدة بمحاولة عرض كل الأساس نظرية فكر مثالية. في النهاية تتوجت الكانتية الجديدة بمحاولة عرض كل الفلسفة كمذهب على أساس مثالى جديد، بمعنى نظرى مذهبى مناسب الفلسفة.

بهذه الطريقة تكون الفلسفة قد تحالفت حقا مع المعنى المفخم للثقافة فى القرن التاسع عشر. وقد تطور هذا المعنى كأساس تأريخى وتوطين عامين للحياة الفكرية، وكذلك وقبل كل شيء كتكميل حضارة جديدة تكنيكية معتمدة على العلوم الطبيعية. لقد أصبح مفهوم "حضارة" كجوهر لكل العمل الفكرى – الفكر الخلاق كان ثقافة، وأصبح فى الإمكان فهم الفلسفة كمركز متطلع لدى كل الثقافات، هذا يعنى إنتاج مبتغى فكرى. لكن لأن الفلسفة كعلم، وإن كانت الآن قد اندمجت فى

الثقافة أو صارت تعنى مركزا لتلك الثقافة، قد تحتم عليها أن تتطلع كفلسفة مخططة كعلم إلى العنصر الآخر لذاتها، أى إلى ما نسميه الحياة وإلى تصورات الحياة أو تصورات العالم التى ترافق الحياة. من خلال ذلك وجب مباشرة فى القرن التاسع عشر، الشغوف بالتقدم، ظهور تساؤل أصاب هذا القرن بحمي، تساؤل عما تبقى خارج عملية جعل الفلسفة علما، ما فاض وظل خارج نطاق العمل. أو حتى عن السبب الذى لا يمكن التحكم فيه أيا كان. هكذا نبهت الكانتية الجديدة، مثل فلسفة الحياة لدى نيتشه من قبل، أيضا إلى مشكلة تصور الحياة أو تصور العالم.

أقامت الكانتية الجديدة حوالى عام ١٩٠٠ مدرسة كبيرة، كانت لها سيطرتها على جميع الجامعات الألمانية تقريبا. إلا أنها ذاتها انقسمت إلى عدة مدارس؛ أكثرها تميزا هما مدرسة ماربورج (٢٠)، ومدرسة بادن أو مدرسة جنوب غرب المانيا(٢١). نادت مدرسة ماربورج بنوع منطقي، بالأحرى نظرى علمى أولى، من المثالية، أى أنها حاولت فهم كل المعرفة كإنتاج فكرى لأحكام المعرفة وبدرجة كبيرة تم إنقاص دور الشيء بذاته(٢٢) ودور التصور. دافعت مدرسة بادن أو مدرسة جنوب عرب ألمانيا عن نوع قيمى من المثالية، بالأحرى نوع نظرى قيمى أولى، هذا يعنى أنها تأملت الحكم كتقدير. وبالتالى كتقييم – عن طريق ذلك انتقل الاهتمام من نشأة المعرفة إلى اعتبارها. من هذه الاختلافات وغيرها جاءت الانتقال من مشاكل المعرفة إلى تساؤلات الفكر تدريجيا في مدرسة بادن أو جنوب غرب ألمانيا (على سبيل المثال لدى فيندلبند وريكرت)، وفجأة في مدرسة ماربورج (على سبيل المثال لدى كوهن وناترب).

عاد هرمان كوهن (١٩١٨ - ١٩١٨)، المؤسس الرئيسى لكانتية ماربورج الجديدة، في مرحلته المتأخرة نوعا ما بقفزة مع دوران في الهواء من الفلسفة الاستعلائية إلى تاريخيته الخاصة، انطلق كوهن الذي شهدت ولادته مدينة كوزفينج (Coswing) (مقاطعة زاكس) ابنا لأحد مدرسي طائفتها اليهودية، من حقيقة العلم، وحاول في نطاق مثالية منهجية تقصى إنتاج العلم - من اللاشيء - في الذات؛ لدى كوهن لا يوجد شيء بذاته كموضع إدراك مستوعب. "لا تتواجد النجوم في السماء، بل في كتب الفلك التعليمية". تشكيل متناقض ملحوظ يستفز طبعا بالتساؤل عن مكان تواجد تلك الكتب التعليمية. وبعد التعمق في نظريته في المعرفة اتجه

كوهن إلى الأخلاق والجمال - كل شيء أو لا على شاكلة عروض كانت، لكن بعد ذلك مذهب خاص (منطق المعرفة النقية، أخلاق الإرادة النقية، جمال الشعور النقى). العلم والأخلاق والفن جميعا لديه إنتاجات ثقافية لاستيقان تأسيسي أوحد. بناء على ذلك أدرك كوهن في "منطق المعرفة النقية" (١٩٠٢)، في الجزء الأول من عمله "مذهب الفلسفة" الفلسفة لا فقط كعلم من العلم، ولكن أيضا كعلم في أصله - بمساعدة "منطق الأصل" (٢٠١) يجوز أن تأتى إلى معناها كمذهب. ولأن الفلسفة تتواجد فضلا عن ذلك في مركز كل الموضوعيات الفكرية، فهي، كما صاغها كوهن في مقالته "العلوم الفكرية والفلسفة" (١٩١٣)، أيضا في هذا المعنى علم فكر (قارن ٥٢٠-٥٢٢)، وكذلك "الأساس الموحد للعلوم الإنسانية" (٥٢١). إن الفلسفة بلا شك لدى كوهن ليست فقط فلسفة نظرية، ولكن أيضا وفي المقام الأول فلسفة عملية. وهو يحاول في هذا المعنى أن يطور من الجمال الكانتي اشتراكية جمالية، تعتمد على فكرة الرب. وكما ترد الفلسفة تحت اسم "علم الحكمة ". عام ١٩١١ في عمله "دين الحكمة من مصادر يهودية"، هكذا أيضا ينشأ الدين، طالما هو "قائم في مدلولات ومعتمد على مدلولات" (٦)، من الحكمة ذاتها. "طريق قويم يؤدى بنا من المدلول التاريخي لليهودية إلى فلسفة الدين" (٦) بهذه الطريقة تحولت الفلسفة لدى كوهن مباشرة إلى دين حكمة من خلال دين العهد القديم، وبذلك تحولت أيضا إلى تطبيق ديني، جمالي سياسي.

بطريقة أخرى تماما، لكنها مفاجئة إلى حد ما، يتجه باول ناترب (١٨٥٤- ١٩٢٤)، الممثل الرئيسى الثانى لمدرسة ماربورج، من نظرية المعرفة إلى التساؤلات الحسية التاريخية والميتافيزيقية. نشأ ناترب فى أحد بيوت القسيسين بمدينة دوسلدورف واتجهت آماله مبكرا نحو تجديد أخلاقى للمجتمع؛ بهذا الغرض قام بتطوير "تربية اجتماعية" و"مثالية اجتماعية"، بالأحرى اشتراكية على أساس الأخلاق الكانتية. يظهر ناترب فى أول الأمر كنظرى معرفة، يتساءل عن شروط إمكانية المعرفة وعلى الخصوص عن شروط صلاحيتها.

وعلى الرغم من أنه بالاختلاف مع كوهن، يفترض وجودا ذا استعلاء وعى لشىء المعرفة، يقع تركيز بحثه واقعيا على مشكلة الإنتاج المنهجى لمعرفة حتمية؛ حيث لا يتساءل عن إمكانية معرفة الموضوع، بل عن البناء الخلاق للذات (فيما يشبه سابقة فيشته)، "للوحدة الأولى للإدراك"، التى يجدها في عدم وساطة المؤثر

الذاتى. لذلك تكون الفلسفة لدى ناترب مثالية تتصف بنظرية المعرفة "منهجية شاملة" من ناحية، و"سيكلولوجيا شاملة" من ناحية أخرى، على الرغم من أنه يرفض السيكولوجيا، بالأحرى يرفض ضم الفلسفة إلى السيكولوجيا كعلم واحد. إلا أنه سرعان ما يتجاوز هذا الموقف ويحاول بحث أنواع الوجود ذاتها "بمنطق عام"، بالتساؤل عن وجود محسوس للذات والموضوع وعن بنائه، وأخيرا كذلك عن "المعنى الأول للوجود". هذا الأصل للفكر والوجود، و"معنى الوجود ذاته"، أسماه ناترب "الكلمة" أو "الضوء الأول" (فيما يشبه سابقة فيشته) ويقترب هكذا من نهاية الصوفية. بهذا نقص بعد ذلك الاتجاه الشديد نحو حقيقة العلم، وتبع ذلك أيضا تغير فهم فلسفته.

يبدأ ناترب عمله "مدخل إلى الغلسفة" (١٩٠٣) بتحديد مؤقت لمفهوم الغلسفة، الذي يعتبره محكما تاريخيا. "الغلسفة هي علم الأساس بالرجوع إلى مفهومها التاريخي، أي أن هذا العلم الذي يقدم – عن طريق إثبات الأساس الأخير العام الذي عليه تقوم كل المعارف الإنسانية – عرضا مؤكدا لوحدة المعارف الإنسانية"(١). الفلسفة إذا نظرية معرفة كعلم أساسي. ولأن هذا المفهوم للفلسفة يؤدى إلى "إدراكات خاصة" عديدة، فإن ناترب يكمله عن طريق ما وضعه هو ذاته من معيار "أن الفلسفة التي سوف تكون الفلسفة الحقيقية هي التي تستطيع أن تفخر بأكثر الأفكار مناعة من ناحية، وترفع موضعها من ناحية أخرى، حتى تكفى في الحقيقة كأساس لكلية الأشياء الواقعة في نطاق المعرفة الإنسانية" (١). أخيرا لا يتفق مع هذا المثل الأعلى، كما يرى ناترب، سوى فلسفة "تقدية"، فيها ترد وحدة المعرفة في قانونيتها الخاصة، بالأحرى في الإدراك، عن طريق "إخبار المعرفة بذاتها عن قانونها الخاص الأخير" (٩). القواعد الأساسية لهذه الفلسفة هي نظرية المعرفة بالمعنى الدقيق أو المنطق والأخلاق والجمال، التي تندرج تحتها أيضا فلسفة الدين والسيكولوجيا.

إن الفلسفة إذا لدى ناترب نظرية معرفة. إنها فلسفة العلوم وفى ذاتها فلسفة علمية، وفى الحقيقة كعلم أساس. من هذه الزاوية يجب على ناترب، كما يوضح عمله "الفلسفة" (١٩١١)، أن يرفض تلك التى تحمل اسم "فلسفة رؤية العالم" برمتها. إنه أقر لها أنها – مثل الفلسفة – لعلها نشأت من ضرورة ملحة إلى العلم؛ في الحقيقة يتعلق الأمر حاليا بضرورة واحدية للعلم والحياة، أو للحضارة. لكن

لعلى هذا ممكن فقط بمساعدة الفلسفة كعلم أساس. "لأن الفلسفة تريد على أية حال أن تكون علما، لكنها ليست خاصية شيء خاص، والأكثر من هذا أن يكون ما يواجه تميزات العلوم العديدة بواحدية العلم ويبرهن عليها، هو قضيتها الحقيقية وواجبها. من هذا ينتج الآن تطلب واحدية شديدة الترابط من الفلسفة والعلم، واحدية عن طريق علاقة تغير لا تؤدى إلى إلغاء الاختلاف، بل مباشرة إلى فرضه." (٣) مثل هذا التركيز على العلوم لا يعنى، كما يرى ناترب، تضييقا للفلسفة؛ لأنها عن طريق العلوم تظل متعلقة بالحياة كلها (في هذا الشأن افتراض واضح أن العلوم المنفودة تكشف كل نواحى الحياة). الفلسفة لا تتحصر إذا عن طريق العلم في إقليمها وتتعزل؛ "كلما يزيد العلم، لا تقل الفلسفة، بل دائما تزيد" (٧). سوف تصبح الفلسفة على أية حال علما غير مباشر على الرغم من أنها في الحقيقة كعلم أساس يجب أن تكون معرفة مباشرة .

بعد سنوات قليلة فقط من رفضه لكل فلسفة رؤية العالم انجذب ناترب بقوة، ليس فقط عن طريق الأحداث السياسية وما يطلقون عليه اسم "أفكار عام ١٩١٤، إلى فلسفة الحياة ورؤية العالم، في عام ١٩١٨ ظهرت مقالة "روح الألماني" كالجزء الثاني من عمله الذي يحمل العنوان المثير "الوظيفة العالمية للألمان، توجيهات فلسفية تاريخية". فيه تصبح الفلسفة كحضارة وكرؤية للعالم ماهية وطنية: الألماني "يتفلسف في كل شيء"، كما يكون متدينا ورعا في كل شيء (١١٠). لذلك فالحرب الواقعة هي في الأساس جهاد الألمانية والحرية (وكلاهما كما كان الحال لدى فيشته مرتبطان لأقصى درجة) ضد خباثة العالم وقصوره عن الفهم. "انطلاقا من هذا الوجود المقدس تجب، بل وتتم فلسفة الشخص الألماني، بسبب هذا الوجوب من آخر الأعماق، حتى يكتسب القوة من آخر الأعماق، حتى ينتصر على العالم داخليا ويصل معه إلى السلام في واحدية الحقيقة المحررة والتحرر [الخلاص] المبرهن بالتأكيد فيها وحدها." (١١١) لأن الألماني لديه "الميل [ الغريزي] إلى الفكر العميق"، لديه "مهنة الفلسفة" (١١١) هذه التصورات "تلذات الألمانية" تصمد في الفلسفة حتى الحرب العالمية التالية ولا تكنفي دائما بالنصر الداخلي.

كذلك "المذهبية الفلسفية"، ذلك العمل الذي انتهى منه ناترب قبل وفاته بأعوام قليلة وتم نشره من مخلفاته عام ١٩٥٨، يعرض تغيرا في فلسفته وفي فهمه

للفلسفة وحتى في اللغة ذاتها الفلسفة صارت تفهم "كتطلع إلى معرفة واحدية، إلى معرفة أساس"، لكن التركيز يكون الآن على التطلع، وليس على المذهب ذاته. الفلسفة "اليست مذهبا، لكن تساؤل عن المذهب"، إذا مجرد مذهبية أو "مذهب النقد" (قارن ٢-١). إلا أن في صدارة الاهتمام، لدى ناترب، يكون "موقف الفلسفة تجاه ما هو أكبر، تجاه الحياة" (٢). العلم ليس الحياة، على أية حال ليس الحياة بأكملها، كذلك الفلسفة ليست الحياة . "الفلسفة تريد فكر الحياة الأساسي، حتى الجذر، آخر ما يمكن الوصول إليه من فكر تساؤلي. الفلسفة لا تريد إذا أن تتسحب من الحياة، وكأن الإنسان يستطيع مجرد أن يفكر دون حياة، ومجرد أن يحيا دون فكر. إنها تتجه نحو الحياة في كليتها. الحياة كلها تريد أن تكون: الحياة داخل وخارج الحقيقة. هكذا يكون الفكر الفلسفى ذاته حياة، أساسا جوهريا لحياة حقيقية." (٢) الحياة المنعكسة تصبح الآن جوهر ومصدر الحقيقة، من هذه الحياة تتبع الفلسفة كتعبير عن إرادة الحقيقة. الواقع الأخير الحقيقي هو "الحياة"، والفلسفة تتضح الآن كبديهية هذه الحياة. "الفلسفة إذا فكر، وفي الحقيقة فكر الحياة ذاتها ولا شيء آخر سواها، الحياة..." (٣-٢) بهذا تتطابق الفلسفة مع التماس الفكر، الذي هو الحياة ذاتها. "لأن الحياة في النهاية ككل مجرد تساؤل، التساؤل الأوحد الكبير". (٤) الفلسفة الاستعلائية التي يستمسك بها ناترب شكليا، هي في الأساس فلسفة ميتافيزيقية للحياة. الحياة تصبح تفلسفا، والتفلسف يصبح حياة، لأن كلاهما تساؤل وفكر. فلسفة الحياة انقلبت إلى الفاسفة تحرر (خلاص).

بينما يعود تابعو مدرسة ماربورج بقفزة واحدة إلى عالم الحياة والميتافيزيقا، يظهر ادى كانتية جنوب غرب ألمانيا أن الأكثر يسرا هو التحول من معرفة تبدو من البداية كتقييم، إلى وجود تاريخي. لكن فى الحقيقة سرعان ما تحاول مدرسة بادن بشدة أن تحرر الفلسفة كعلم التقييم من كل تساؤلات تصور العالم.

ولا يجد مشكلة في هذا مؤسس ذلك الاتجاه، فيلهلم فيندلبند (١٨٤٨- ١٩١٥)، ابن أحد الموظفين من مدينة بوتسدام، الذي زاول عمله في فرايبورج وهيدلبرج وغيرهما من مدن، فيندلبند الذي رأى الرجوع إلى كانت مواصلة بناء للنقدية، صار معروفا في المقام الأول كمؤرخ فلسفة. في أعماله المذهبية أبرز الفارق بين الوجود والوجوب (صلاحية، وقيمة). بينما يبحث العلوم كعلوم طبيعية (تقنينيا) الحتميات، وتتجه العلوم الحضارية – الإنسانية (أيديولوجيا) إلى الفرد

أو إلى الحدث الفريد، تجد الفلسفة عملها مع الأحكام المنطقية والأخلاقية والجمالية، التي تتضمن معيارا وتتبع مما نسميه "الوعى السوي". ورجوعا لهذه النظرية المعيارية للمعرفة يكون المنطق على سبيل المثال، هو في الحقيقة "أخلاق الفكر". لذلك تكون الفلسفة علم معايير الفكر، والإرادة، والشعور. إنها علم تقييم نقدي. إنها في الأساس تقدير وتقييم. يعرض فيندلبند في مقاله "ما هي الفلسفة?" (١٨٨٤) قضية تعريف الفلسفة أولا تاريخيا. الفلسفة ليست علما بين العلوم الأخرى، لأنها تزيد دائما عن أي علم منفرد. لذلك يتم من البداية تعريف الفلسفة عن طريق موقفها من العلم، بطبيعة الحال العلم أولا، ثم الفلسفة إما نتيجة لكل العلوم المنفصلة أو تعليم منها يظل معه العلم، أو أخيرا نظرية العلم ذاتها." (٢١). علق كانت على موضوع الفلسفة إلى النقد، هذا يعني أنه أعطى صلاحية حقوق العلم إلى موضوع الفلسفة، ووسع طرح التساؤل إلى تساؤلات أخلاقية وجمالية. هكذا تصبح الفلسفة عموما "سؤالا عن الصواب (quaestio iuris)"، ومثلما يحلل فيندلبند تساؤل الصرورية والعامة" (٢٦). بهذا يكون تعريف الفلسفة لدى فيندلبند معتمدا على الضرورية والعامة" (٢٦). بهذا يكون تعريف الفلسفة لدى فيندلبند معتمدا على الشيء والمنهج. علم التقييم هذا ايس بالطبع تصور العالم.

آخر الممثلين الرئيسيين لهذه الكانتية هو هينريش ريكرت (١٩٣٦-١٩٦٣)، ابن مندوب وطنى حر فى المجلس النيابى للرايخ من مدينة دانتسج، وقد تفرغ لقضية العلاقة بين الفلسفة، وتصور العالم بتفصيل شديد. أخذ ريكرت برأى فيندلبند عند تفسير المعرفة كتقييم وكذلك تفريقها عن العلوم الطبيعية والإنسانية. ويرى أن العلم الإنساني هو فى الحقيقة علم الواقع، لأن علم الطبيعة يجب أن يتجرد من الشيء الفردى التجريبي لصالح الحتمية النقدية، بذلك يفقد علم الطبيعة لدى الكانتية الجديدة شخصيته ذات الأصل القياسي. إلا أن الواقع لدى ريكرت ليس على أية حال موضوعا حقيقيا استيقانيا، ويكون ما نطلق عليه موضوع معرفة لدى ريكرت محبرد مضمون الاستيقان في استيقان فوق الفردى مفترضا عموما، ويكون مضمون الاستيقان قد تتازل عن الاستيقان الفردي. لذلك يخضع حكم موضوع المعرفة الفردى لقسط من الضرورة المعترف بها منه كوجوب. من هذه الناحية يوجد تقييم حقيقة لا يتعلق بالأنا.

من هذه الزاوية سعى ريكرت، كما أعلن في بداية الجزء الأول من عمله الأساسى "مذهب الفاسفة"، في "التأسيس العام للفاسفة" (١٩١٢)، إلى "مذهب المفاهيم" (٦)، وبتقلب واضح مضاد لكل فلسفة الحياة وفلسفة تصور العالم. "هنا نضع أنفسنا بتحيز متعمد في خدمة الحقيقة التي يمكن الوصول إليها عن طريق الفكر [..]. "صل الحقيقة عن طريق الفكر!" "Fiat veritas, pereat vita!" (٢-٣). لا تستطيع الفلسفة أن تقدم "معرفة منتهية لكلية الواقع" (٥)، عن طريق هذا تبقى إرادة المذهب دون مساس. في الحقيقة نحن لا نستطيع مطلقا أن نستغني عن المذهب، وإلا يظل الكون لنا عماء (٢٣). الفلسفة التي "تريد أن تكون الرؤية الكونية للعالم" (١٠)، لا ينبغي لها أن تتطلق فقط من "صلاحية أي من كليات المفاهيم والأحكام، بالأحرى صلاحية مذهب لكلية العالم"، ولكن أيضا من "أننا نستطيع أن نفهم مضمون هذه الكلية أكثر ونسجله في نظرية معقولة" (١٤). دون هذا الافتراض لا يمكن تواجد فلسفة علمية "الفلسفة علم يكلف نفسه بواجب معرفة شامل بقدر الإمكان. لابد وأن يكون هناك علم أيا كان، يقوم بهذا، وهذا العلم لا يمكن تسميته سوى فلسفة." (١٥) لذلك يكون شيء الفلسفة هو كلية الواقع، العالم أو الكل. "في الكون تملك الفلسفة إذا الشيء الخاص بها الشيء الذي يتبعها وحدها." (١٧) هذا الشيء لا يستطيع أن يحدد ذاته في المعنى نفسه مثل أشياء العلوم المنفردة، لذلك فالفلسفة من زاوية العلوم المنفردة ليس لديها أى شيء. شيئها مشكلة إذا، لأنها تسأل عن الفهم الكلى للأجزاء، عن "واحدية العالم" أو "كلية العالم". هكذا فقط تكون الفلسفة "تتويجا للعلم أو تبقى هي الملكة التي تتوج نفسها" (١٨). وبتصور العالم لا تفعل هذه الفلسفة "العلمية" شيئا تبعا لذاتها الخاصة.

بدأ ريكرت في عمله "الفلسفة ومشاكلها الأساسية" (١٩٣٤) من التضاد بين رؤية العالم والفلسفة كعلم. "تحديد جائز لكل البشر المفكرين، وأيضا للمسائل الفلسفية فقط، لا يكون ممكنا إلا عند اعتبار الفلسفة، أي علم كلية العالم، علما، تبرهن نظرياته عن ذاتها منطقيا أو نظريا." (١) أما تصور العالم فهو على العكس من ذلك لا يستطيع مطلقا أن يكون قائما عموما، لأنه مفهوم كلى من الآراء التطبيقية التي تستهدف مدلول أو معنى الوجود الإنساني بكامله في كلية العالم، والتي يمكن، ومن المحتمل يجب، في الوقت نفسه أن تصبح حاسمة للسلوك "العملي" للبشر الذين على يقين منها" (٢). لذلك يجب طلب التفريق بين العلم

وتصور العالم، وما يتبع ذلك بين الفلسفة وتصور العالم. يستطيع الفيلسوف، كما يرى ريكرت، أن "يمعن الفكر عن الحياة الكلية" (٦)، لكن بأن يتسامى بنفسه نظريا كفكر عن الحياة، يتحرر من كل مصالح الحياة ويتخطى عالم حياته الفردية الخاص متجها نحو كلية العالم، "عن طريق هذا يصبح الفيلسوف قادرا على القيام بواجبه الشامل فى الوصول إلى التغاضى عن الوجود الخاص، وبذلك يصل إلى السمو فكرا على الوجود بأكمله." (٧) هذه الأقوال يتضح اتجاهها المضاد للفلسفة الوجودية الصاعدة.

دون أن نستفيض لابد وأن يتضح ما يلي: "يصل الإنسان إلى عمومية النظرة إلى العالم عندما يقف من العالم موقفا نظريا على وجه واحد." (٨) وبالفعل تستطيع الفلسفة كعلم نظرى أن تصبح أيضا في النهاية تصور العالم أو مذهب تصور العالم. تحديد الفلسفة كعلم يكون في أول الأمر مجرد تحديد شكلي، لابد من أن نتم تكملته عن طريق ذكر شيء الفلسفة؛ من حيث المضمون تكون الفلسفة "علم الكلية" أو "علم الكون" من هذه الناحية يجب أن تتساءل الفلسفة أيضا عن العالم من حيث الفارق بينه وبين الإنسان وبذلك عن العلاقة بين الذات والموضوع. من هذه الزاوية تعالج الفلسفة عالم الإنسان وما يتعلق به من تصورات العالم، وتتطلع إلى تنظرية شاملة لتصورات العالم" أو [...] تحاول أن تأتى بمذهب علمى لتصور العالم" (١٥). الفاسفة ليست تصور العالم، بل تصور العالم هو مجرد أحد مواضيع الفلسفة. لكن ريكرت بخطو خطوة أخرى بعد ذلك. فعندما تعترف الفلسفة بموقف الإنسان في العالم ومن العالم، فماذا يعنى مذهب تصور العالم بالنسبة للحياة (العلمية) للإنسان؟ يجب على الفيلسوف كعالم أن يتغاضى عن الشخصية الذاتية ويتصرف تجاهها تصرفا نظريا نقيا، لكن هذا مجرد خطوة أولى. "هذا الفصل الضرورى في البداية بين الحياة الكلية و وجود" الإنسان، ليست هناك حاجة إلى أن يكون من كل وجه." (١٧) الفلسفة تخدم الحياة أيضا، بلا شك الحياة فقط التي تخص الإنسان، و للفلسفة أيضا حق فيها، بالأحرى في "الحياة الثقافية" (١٧). بهذا التعبير يربط ريكرت الثقافة التي تعنى في أول الأمر فلسفيا. استعلانيا منشأ لكل النشاط الفكري، بالحياة التي تعنى في فلسفة الحياة قضية أولى أو وظيفة أولى. بوضوح يدور الأمر هنا على قتال تقهقر لتفهم الفلسفة والذى لم يتعسر عليه التملص من ذراعي الجمود الفلسفي الاستعلائي والانحصار الاصطلاحي.

#### ٢-٢- ديلتاي: العلوم الإنسانية وتصور العالم

فى غضون القرن الـ ١٨، وعلى أساس "لاهوتية التاريخ" المسيحية - بتأييد ومعارضة للتتوير - تطورت فلسفة التاريخ الدنيوية التى كانت طبقا لنشأتها بين تفاؤل متقدم، ونقد متقدم أو تشاؤم متقدم. اجتهد كانت من أجل توضيح التضمن (٢٤) الأساسى لفلسفة التاريخ. لقد حاول هيجل دمج التاريخ فى مذهبية الفلسفة وأيضا العقل والتاريخ. لكن فشل هذه المحاولة أدى إلى نجاح ساحق للنسبية التاريخية الموجودة. وفى الوقت نفسه، وكأنه اتجاه مقابل لتقدم العلوم الطبيعية، بدأت العلوم التاريخية تزدهر، حيث صارت طريقة التأمل التاريخي للظواهر الثقافية المركزية على سبيل المثال للمذهب فى مدرسة المذهب التاريخي، عامة ودخلت مباشرة فى العلوم الإنسانية، التى بدأت تنشئ نفسها فى ذلك الوقت، إلى جانب طريقة العلوم الطبيعية فى تأمل العالم الحسي. هذا الموقف العسير أدى إلى محاولة مهمة لتجديد الفلسفة أيضا كعلم له نوعه الخاص، بالأحرى كعلم إنسانى.

درس فيلهلم ديلتاى (١٩١١-١٩١١) - الذى شهدت مدينة بيبرش الواقعة على نهر الراين ميلاده ابنا لأحد القسيسين - اللاهوت والتاريخ والفلسفة فى هيدلبرج وصار أستاذا للفلسفة فى برلين، حيث لم يقبل شيئا من "فلسفة الأساتذة" الميتافيزيقية، شأنه شأن معظم معاصريه. كان قيامه بنشر خطابات فريدريش شليرمخر (١٧٦٨-١٨٣٤) وليد المصادفة، نال بعده الأستاذية وعمل بها فى بازل وبرلين وغيرها، كما صار عضوا فى أكاديمية برويسن، حيث بادر بالمشاركة فى نشر أعمال كانت. كان فى جوهره مؤرخا للفلسفة، لكنه كان أيضا مؤرخا للأدب، وقد اجتهد من أجل إدراك عمله نظريا وأيضا- دون الرجوع إلى فلسفة تاريخ قديمة (نظرية تطور)- من أجل فهم تاريخية الإنسان الحقيقية. إلا أن أفكاره ظلت بالفعل متجزئة وغير واضحة فى غالب الأحيان. فقط بعد موته بدأ يظهر ما لأفكاره من تأثير كبير، حيث صارت نقطة انطلاق إلى فلسفة عرفوها فيما بعد كتأويل، وكذلك تم تعريفها بالفلسفة التأويلية أو فلسفة التأويل، التى انتشرت قبل كل كتأويل، وكذلك تم تعريفها بالفلسفة التأويلية أو فلسفة التأويل، التى انتشرت قبل كل

كان شغل ديلتاى الشاغل هو وضع العلوم التاريخية التى صارت - ليس عن طريقه وحده - تحمل اسم العلوم الروحية [العلوم الإنسانية] في تماثل مع

العلوم الطبيعية على أساس نظرى وثيق؛ حيث سعى، استنادا على كانت، إلى "نقد نظرى معرفى للإدراك التاريخي" لكن بالاختلاف مع الكانتية الجديدة يريد ديلتاى رؤية الأنا أو الإنسان "كذات فكر" مجرد، ويهتم بتجربة غير محرفة، بالأحرى تاريخية لكلية الحياة أو كلية الروح. على الإنسان أن يدرك نفسه ككلية تاريخية في الكل التاريخي. في ذلك يتمثل أمل ديلتاى بادئ ذى بدء في إمكانية تأسيس العلوم الروحية بمساعدة علم نفس حديث كعلم دقيق، إلا أنه عدل عن تلك الأفكار، حيث لم يصل علم النفس الوصفى أو التحليلي إلى نتائج عامة الصلاحية. لذلك يفرق دیاتای بتحفز جدید بین نوعی معرفة مختلفین أساسا، وبالتالی بین علمین نظریین مختلفين. تقوم علوم الطبيعة على تناقض الذات والموضوع، حيث تبقى الذات سطحية أو غريبة عن الموضوع من حيث المبدأ، ويستطيع الباحث بمساعدة الافتراضات والنظريات أن يعرض هذا فقط على أنه حتمي. على العكس من ذلك يدور الأمر في علوم الروح حول فهم الكاننات الحية من النوع نفسه، من خلال صيغ تعبيراتها التاريخية، وإن صح التعبير من الداخل، من هذه الناحية تتضح الروح الإنسانية ذاتها، أي أن الإنسان يتضح عن طريق من سبقه من البشر، لكن أيضًا عن طريق ذاته، بواسطة موضوعيات الروح في العالم، أي ليس عن طريق استبطانات. يتضح الإنسان في وعن طريق تاريخه. الفهم هو الفهم من مدلول روحي تاريخي، وهو يثبت ذاته كترابط معنى معقد لا يمكن التغاضي عنه، فيه يجد الجزء روحه عن طريق الكل ويجد الكل روحه عن طريق الجزء. دائما أبدا تواصل بديهية الروح أو بديهية الحياة مسيرتها وتدور بطريقة مؤكدة. ولأن كل محاولة لفهم أى موضوعية روح تاريخية تتواجد في تاريخ لا يمكن التغاضمي عنه، بالتالى تكون هي ذاتها لا يمكن تجنبها تاريخيا. بتقدم الفكر تصبح نقطة الانطلاق محلا للنساؤل، حيث صار ضروريا الرجوع إلى بداية ذات أثر رجعي وفهم جديد، وإلى تكرار متغير للطريق. هكذا ينفتح (في أشكال مختلفة) ما يسمونه الفرجار التأويلي. الفلسفة أيضا "كعرض يدركه العقل لتصور العالم والحياة"، أي "كنقل تصور للعالم من اللاعقلانية إلى العقلانية"، هي أولا وأخيرا تاريخية، كما لا توجد لها قاعدة مثل قاعدة أرشميدس، بل هي "مجرد" تأويل شامل. لقد ارتكزت آمال ديلتاى من البداية حتى النهاية على إمكانية إرجاع كل الفهم إلى أساس أنثروبولوجي لا يتغير، وذلك عن طريق كل تصورات العالم التاريخية، على سبيل المثال بنمطية تصورات العالم.

بفلسفة الروح ترتبط لدى ديلتاى فلسفة الحياة ارتباطا وثيقا لأن الحياة لديه هي أساسا حياة نفسية أو روحية، هذا يعنى أنها حياة تحيا ذاتها. يمكن أن نقول إن الحياة هي الظاهرة الأولى، لا يمكن الرجوع خلفها. لابد أن يكون هذا بديهيا، أى دون التراجع إلى أى استعلاء في المعنى المسيحي. بهذا تقترب فلسفة الحياة التي أبدعها اللاهوتي السابق ديلتاى من مذهب وحدة الوجود الميتافيزيقي. لأن الحياة ليست فقط حياة فردية، تكون الأنا مجرد لحظة في سياق حياة شامل، يكون سياق مدلول روحي مباشر. نحن نفسر هذه الحياة وهكذا تفسر هي ذاتها: الحياة تدرك الحياة، في كل فهم يومي وخاصة في العلوم الروحية، كذلك الفلسفة هي في الأساس مجرد تأمل ذاتي للحياة.

يتساءل ديلتاي في مقاله "ماهية الفلسفة" (١٩٠٧) عن الماهية العامة للفلسفة، وبيدو دائما وقد ملأه الأمل في إمكانية عرض مفهوم إضافي للفلسفة من أجل أن نقرر إلى أى مدى يجب علينا التحول من تحديدات المفهوم لدى الفلاسفة المنفردين إلى واقع الفلسفة ذاتها، هذا [الواقع] يعطى المادة لمعرفة ماذا تكون الفلسفة؛ نتيجة هذا المنهج الاستقرائي يمكن إدراكها بعمق أكثر بعد ذلك في حتميته." (٣٤٠) على ما يبدو أن ديلتاى يفكر دائما فيما يشبه الاستقراء التاريخي أو الروحاني [يتبع علم الروح] في تماثل مع علم الطبيعة. لكن محاولة الرجوع روحانيا (في إعادة المعايشة التاريخية وتفسيرها) إلى الفلسفات المنفردة والأفراد كآخر مقترنات الحياة، تؤدى على الرغم من كل الكشف عن النظم والتركيبات الضرورية للماهية إلى "فرجار"، كما يتضح الآن. "يستطيع مفهوم الفلسفة تماما مثل مفهوم الفن أو الدين أو القانون أن يتواجد، بينما الوقائع التي تبنيهم، يستدل منها على العلاقات والعلامات التي تؤسس المفهوم. هنا يتقدم اتخاذ قرار بشأن التساؤل، أى تلك الوقائع النفسية تكون هي الفلسفة؟ لكن هذا القرار يمكن أن يكتمل فقط من الفكر. إن كانت للعلامات قدرة تكفى لملاحظة شخصية الفلسفة في الوقائع. هكذا يبدو أنه من الواجب فهم ماذا لعل الفلسفة أن تكون؟ إذا كانت البداية ببناء هذا المفهوم من حقائق." (٣٤٣) هذا الفرجار لا يمكن تجنبه. هنا لا يلاحظ ديلتاى بالفعل كيف يكون تعريفه للفلسفة "كواقع تاريخي" هو ذاته حكم مسبق، وإلى أى مدى يمكن الانتقال من وقائع ذات حرية نظرية إلى وقائع تسجيلية. لكنه يرى أن منهجا تاريخيا لابد أن يؤدى إلى الحكم "بطريقة تجريبية"، أن "خلف التسمية

المنتظرة يكمن أمر واحد" (٣٤٤). ويبدو بالفعل وكأنه مضاد للمعرفة الأفضل، يأمل أن "عدم الثبات" على قاعدة حدود، ما يمكن تسميته فلسفة، يمكن تخطيه: "إذا ما تم الوصول لتحديدات مؤكدة أو لا وكذلك غير ثابتة للفلسفة، وعن طريقها ومن خلال أساليب عمل جديدة يتم الوصول لتحديدات أخرى، تقوم تلك التحديدات شيئا فشيئا باستخلاص مضمون مفهوم للفلسفة" (٣٤٤). يرى ديلتاى على الرغم من الفرجار التأويلي المعترف به في تحديد مفهوم الفلسفة، إمكانية ضبط هذا المفهوم شيئا فشيئا بإحكام، وإمكانية بحث وضع معالم ماهية الفلسفة التي تم تحقيقها في نطاق بناء الفرد والمجتمع، وإدراك الفلسفة كوظيفة حية في الفرد والمجتمع" (٣٤٥).

مثلما يتصف عرض ديلتاى الخاص لماهية الفلسفة بالتاريخية، توضح أيضا تسبيقاته الخاصة إلى ماهية الفلسفة هذه التاريخية. الفلسفة لديه ليست فقط "واقعا فسيا"، بل أيضا "مذهب" (بمعنى الفلسفة الحديثة) يتصف شكليا بشخصيته الكلية ويحتوى طلب معرفة عامة الصلاحية؛ علاوة على ذلك تكون الفلسفة (من زاوية القرن 19 المتأخر) بالنسبة له من ناحية المضمون قبل كل شيء "معركة ضد لغز الحياة ولغز العالم" (٣٤٦). فيما عدا ذلك يفترض ديلتاى، وإن لم يعد بشدة مثل هيجل، أن بين الفلسفات المختلفة صلة تاريخية واضحة، وهى التطور الذي يعرض ما يشبه التقدم لوضع هذه الصلة الخاصة. هكذا يرى ديلتاى أن طريق الفلسفة يسير في اتجاه مباشر نحو الغاز العالم وألغاز الحياة، لدى السقراطيين عن الفكر الذاتي للروح، وفي شكل الفكر المجرد لدى أفلاطون، والعلم الكلى لدى أرسطو، إلى ما نسميه فلسفة الحياة لدى الأقدمين، ثم يسير الطريق نحو الفلسفة وإدراكاتها الحديثة الميتافيزيقية الناقلة للمعرفة، وإدراكات الفلسفة التي أدى بها الجدل الحديث إلى مفهوم الفلسفة "كعلم روحى أو علم التجربة الداخلية" (٣٦٢) الذي يتجه ديلتاى أيضا للتعليق عليه (قارن ٣٦١، ٣٤٧ ٥٣٠).

الفلسفة إذا علم روحى كلى، وفى الحقيقة علم روح ذو اتجاه تجريبى فلسفى، ويرى ديلتاى أنه من خلال هذا التأمل "التاريخي" يتم التغلب على "أوهام" الفلسفة المذهبية السالفة، والوصول إلى موضع تاريخى سامى أو حتى فوق التاريخى . "وعن طريق أن يقين الذات الذى تصل به المذاهب المنفردة إلى ماهيتها، وتدلى برأيها عن الفلسفة، ويتم فهمها فى هذا الموضع التاريخى عند ضرورتها، يقوم ترفع هذا الموضوع بإثبات ذاته. " (٣٦٤، قارن ٣٦٣) وتعطى النظرة العامة

لتاريخ الفلسفة (حتى ذلك الحين) ديلتاى الشجاعة ليتقدم نحو الاستدلال على ماهية الفلسفة. الفلسفة تاريخية أولا وأخيرا. "لكننا رأينا فيها دائما الاتجاه نفسه نحو الكلية، نحو الحكم، رأينا اتجاه الروح نفسه يؤثر على كلية العالم المتواجد. ودائما تقوم فيها حملة ميتافيزيقية، للدخول إلى جوهر الكلية، بالوضعية الإيجابية لكلية صلاحية المعرفة [...]. بالاختلاف مع العلوم المنفردة تبحث هي عن حل لمشكلة العالم ومشكلة الحياة.

وبالاختلاف مع الفن والدين تريد أن تأتى بهذا الحل بطريقة عامة الصلاحية." (٣٦٥) فيما عدا ذلك يجب أن يتم فهم الفلسفة باعتبارها حاجة للثقافة، "كوظيفة في نطاق عمل المجتمع" (٣٦٦ – ٣٦٥). الفلسفة، طبقا للغرض، هي علم كلى ذو صلاحية عامة، لكنه تاريخي نتيجة دافعه الوجودي الميتافيزيقي وأيضا الاجتماعي.

في عمل ديلتاي "ملخص كل العصور" تتضح أمنيته في أن يكون "قد تغلب على أخص معاناة مكظومة لدى الفلسفة المعاصرة" (٣٦٤)، ألا وهي التعارض بين الإنتاج المذهبي والاستيقان التاريخي، ويحاول الآن في جزء ثان مذهبي من هذا العمل أن يبتكر تعريفا للفلسفة من الحياة ذاتها. على فلسفته هذه، فلسفة الحياة التي تريد أن تعبر عن الحياة ذاتها، أن تقوم الآن من جديد "على أساس الفسيولوجيا الوصفية التحليلية، التي تتبعث من بناء حياة النفس"، بتحديد الفلسفة "كوظيفة" للحياة ذاتها، ثم "الرجوع إلى نطاق الحياة في الفرد والمجتمع وتنظيم الفلسفة بالاعتماد عليه" (٣٧١). هنا تصبح الحياة مفهوما أساسيا شاملا. لم تعد تعنى مجرد "العلاقة الداخلية للإنجازات النفسية في نطاق الفرد" (٤٠٨)، بل تعنى أيضا ما يشبه كلية القضايا الاجتماعية، حتى وإن لم يكن الوجود مدركا لذاته كجوهر حي، لكن ما يخص وظيفة الفلسفة في هذه الحياة، تلك الوظيفة التي من الواجب على الفلسفة (أو على الحياة ذاتها عن طريق الفلسفة) الاعتراف بها، يجده ديلتاي في الروح تطلعا غائيا إلى معرفة ذات صلاحية عامة، يشرحها هو كتكامل للفكر الذاتي: "كل إنجاز إنساني يتجه نحو تحقيق فكر فلسفي" (٣٧٥، قارن ٤٠٥، ٣٦٣، ٣٥٧). ولأنه من نطاق غرض حياة النفس الفردية ينتج نطاق غرض المجتمع ومعه ما نسميه مذاهب الثقافة، يمكن تعريف الفلسفة الآن – شأنها شأن الفن والدين – "كمذهب ثقافة في نظام المجتمع" (٣٧٦). تتحد كل هذه المذاهب في كونها في ذاتها

تعبيرا عن اتجاه نحو تصور العالم، قائما في روح الإنسان ويبحث عن تحليل الواقع. في هذه التصورات للعالم ترتبط تجارب الحياة ومثاليات الحياة في موقف محدد تجاه ألغاز العالم وألغاز الحياة. لذلك توجد أنماط لتصور العالم يمكن تصنيفها في مذهب تصور العالم يجب على الفيلسوف أن يدرك "الاستيقان التأملي ذاته الذي يخضع للأشياء عن طريق المقارنة التاريخية ثم يتخذ موقفا منهم جميعا. ثم تكتمل فيه تاريخية الاستيقان" (٣٨٠). من هذه الناحية تكون الفلسفة أخيرا "تصورا فلسفيا للعالم"، هي مشروع رفع تصور العالم إلى صلاحية عامة" (٣٩٩ قارن ٢١٦)، وكأنها فوق التاريخ عن طريق تاريخية مكتملة (تاريخيا).

الفلسفة لدى ديلتاى هى مذهب وواقع نفسي، وعلم روح وتصور العالم، وبالأحرى مذهب وعلم روح (idealiter)، وواقع نفسي، وتصور تاريخى ( de وبالأحرى مذهب وعلم روح ( jdealiter)، وخلط للزوايا القديمة والجديدة، ومتعدد المعنى يصعب ضبطه. مع هذا يتبقى أساسا تناقض بين استيقان ديلتاى التاريخى وطلب علم فوق الوقت، كما ظلت محاولة الربط بينهما تبوء دائما بالفشل. بسبب إدراكه التاريخى الجديد يضع ديلتاى بحتمية كبيرة التسيب التاريخى لكل الإنجازات الروحية تحت تأثير الفلسفة من ناحية، ويسعى من ناحية أخرى بالنظر لنتائج العلوم الطبيعية دائما إلى فلسفة "علمية" ذات صلاحية عامة. وهذا على الرغم من اتجاه تأويله الكلى نحو التأثير النهائى، بدلا من إكمال العلوم الطبيعية عن طريق علم الروح، ضم علم الطبيعة فقط كمعرفة ظاهرية تجزؤية إلى علم روح عام. لم يستطع ديلتاى إزالة هذا التعارض، بل فقط استمر فيه، حيث تعميق بحثه لتاريخية الروح وللفهم المشروح للروح كان بلا شك أكثر نجاحا من مجهوده من أجل تأسيس نفسى أو نمطى للفلسفة كعلم روح.

## ٢-٣- هوسرل - العلم الصارم والوعي الإنساني:

كان إدموند هوسرل (١٨٥٩-١٩٣٨) أحد أبناء مدينة بروسنيتس فى إقليم مورافيا، وقد تحول والده من اليهودية إلى المسيحية البروتستانتية. درس أولا الرياضيات والفيزياء وفيما بعد الفلسفة. كان ينتمى لطراز نادر من العلماء، حيث حاول متمتعا بالثقة بالنفس أن يجعل الفلسفة علما صارما، وصار بذلك هو المؤسس

الأول للفينومينولوجيا الحديثة (٢٥). تميز بأنه دءوب على العمل حتى إن دراساته التفصيلية التى كتبها فى حياته بلغت كثرتها درجة جعلته يبدو وكأن عادته كانت أن يفكر تحريريا. فى واقع الأمر بقيت الفينومينولوجيا باستمرار فلسفة منهج تدخل دائما فى وضع خطة محاولات الاستدلال الجديدة. وقد استطاع هوسرل على كل حال فى بداية القرن العشرين أن يؤسس مدرسة قلما لقيت إعجابا، بينما أعماله المتأخرة قد تم تجاوزها إلى حد ما عن طريق التطور الفلسفي. ابتداء من عام المتأخرة قد تم إنقاذها فى الوقت المناسب.

اتجه هوسرل إلى الفلسفة عندما تساءل عن أسس الرياضيات. هذه الأسس التي سبقه بطرحها الرياضي جوتلوب فرجه (١٨٤٨-١٩٢٥)، الذي حاول تطوير ما نطلق عليه اسم "كتابة المفهوم" (١٨٧٩) إلى "لغة صبيغ الفكر المحض"، بالأحرى مذهب ظواهر للمنطق وللرياضة؛ بهذا يكون فيما يشبه برتراند راسل (١٩٧١-١٨٧٢) في إنجلترا إلى حد ما، قد وضع في ألمانيا أسسا للمنطق الرياضي الحديث، الذي يأتي كمنطق رمزي بأوثق ربط بين الرياضة والمنطق. علاوة على ذلك اهتم فرجه في المقام الأول بمشاكل الدلالة، حيث فرق بحدة بين السؤال عن مدلول المفهوم وعلاقاته الدلالية مع المفاهيم الأخرى، والسؤال عن معنى أو شأن الشيء. أما هوسرل فقد حاول أولا في عمله "فلسفية علم الحساب" (١٨٩١) أن يبرهن على الرياضيات نفسيا، واتجه في عمله "أبحاث منطقية". ( ١٩٠٠ – ١٩٠١)، على ما يبدو تحت تأثير نقد فرجه، إلى نظرية القصدية (٢٦)، التي أسماها علم النفس الوصفي متأثرا بلا شك بأستاذه فرانس برنتانو (١٨٣٨-١٩١٧)، ثم شرح في عملين آخرين "فكرة الظاهرية" (١٩٠٧) و "أفكارا لإيجاد ظاهرية محضة" (١٩١٣). وبينما هو يفرق بين أفعال الاستيقان وأشيانها، والقصدية وموضوع المعنى، والنونسيس والنونيما(٢٧)، وجد الشيء كظاهر (فينومين) يسمح بوصفه بعد تعليق كل الآراء المسبقة ودون تغير لغوى. هذا الرد(۲۸) الفینومینولوجی یستطیع أن یتطور إلی رد صوری، عندما یتجه نحو العموم أو ماهية الشيء، أي أنه يصبح من جديد ظاهر فكر. لهذه الكتابات المبدئية التي ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية بقليل واستدعت بحث الشيء ببساطة وإلى معرفة الماهية ("إلى الأشياء ذاتها")، وجد أنصارا كثيرين، إلا أنهم كانوا غير

متفقين على ما يصح للفينومينولوجيا أن تكون، أهى مجرد منهج أم أنها مذهب فلسفى؟ أما هوسرل الذي كان يعدل دائما فلسفته، فقد واصل باستمرار بحثه عن سبب أخير لكل اليقين وحاول أن يقدم الفلسفة الاستعلائية التي أشار إليها في عمله "أفكار" (٢٩)، إلا أنه عرضها ابتدائيا بعد ذلك في كتابيه "المنطق الصورى المتعالى [الاستعلائي]" (١٩٢٩) و"تأملات ديكارتية" (بالفرنسية ١٩٣١، وبالألمانية ١٩٥٠). حيث طالب بما أسموه "عملية تعليق الحكم" ("الإبوخية")(")، كما طالب بتفكر ذاتي في الذاتية الاستعلائية التي فيها يجوز للاستيقان أن يثبت ذاته بكونه الراسب الفينومينولوجي المطلق. يجوز للفينومين (للظاهرة) الذي صار الآن كمتأسس عن طريق الذات، أن يرجع ما يشبه التنقيص الاستعلائي إلى الاستيقان ذي التصور الذاتي. كهذا الاستيقان الذاتي أكون أنا مراقب محض لأناى ذاتها. لكن هوسرل في آخر أعماله "أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيات [الظاهريات] المتعالية" (١٩٣٦) الذي لم يكن في المستطاع في هذا الوقت (١٩٣٦) إلا نشر جزء منه، قد ترك فلسفة الاستيقان وتحول إلى فلسفة التاريخ وفلسفة الحياة. الآن يصبح العلم الذى يجوز له أخيرا كعلم أساس أن يجعل حنكة الحياة علما، كإنتاج لتطور تاريخي. لقد انتهى ما يبدو وصوله إليه، ألا وهو كون الفلسفة علما. سار إدراك فلسفته إذا بصفة عامة بين ادعاء معرفة بينة والنسبية الذاتية التاريخية لهذا الادعاء، بين إدراك فلسفة مبكر ذى توجيه نظرى محض وإدراك فلسفة متأخر ذى توجيه أكثر اختصاصا بعالم الحياة.

بشكل واع يرتبط هوسرل في مقاله المبكر تحت عنوان "الفلسفة علما دقيقا" المجانب النهم القديم للفلسفة كعلم، لا فقط من الجانب النظري، ولكن أيضا من الجانب العملي. "من البدايات الأولى أفرطت الفلسفة في المطالبة بكونها علما صارما، وهو في الحقيقة العلم، الذي يدبر أعلى الاحتياجات النظرية ويجعل من ناحية أخلاقية دينية حياة منظمة بمعايير عقلية محضة بقدر ما في الإمكان." (") هوسرل ذاته تعلق في البداية فقط بالنظرية المحضة، حيث افترض دائما أن الفلسفة النظرية الدقيقة تستطيع وحدها أن تؤدى إلى تطبيق ذي نظام علمي، بالأحرى تؤدى إلى عملية نقية ومطلقة من "التقييم والإرادة" (٤). الفلسفة لدى هوسرل تعنى "معلمة الحياة الإنسانية الخالدة" (٤). بلا شك أن الإفراط الذي فرضه هوسرل على الفلسفة، بقى دون تحقق. "لم تستطع الفلسفة في أي مرحلة من مراحل تطورها أن

تحقق هذا الإفراط بكونها علما صارما" (٣). الفلسفة "اعتمادا على معرفتها التاريخية كأعلى العلوم وأكثرها محوضة"، ليست علما غير متكامل أو ناشئ، إنها غير عملية فحسب. حتى إن هوسرل يرى "إن المعنى الحقيقى لمشكلة الفلسفة لم يصل مطلقا لإيضاح علمي" (٤). وكدليل وكمعيار يجد حقيقة أن الفلسفة بالاختلاف مع الرياضة والعلوم الدقيقة لا تطلق يدها في مذهب تعليم، ولا حتى مرة واحدة في جزء صغير من مضمون تعليمي نظري غير مسبب موضوعيا" (٤). أي أن الأمر يدور من البداية حول مذهب "بأساس ذي تأكيد شكلي" (٦) أو حول "عمارة حديثة البناء لمدرسة تعليمية فلسفية" (٦). هذا المذهب الذي نتوق اليه، والذي يجوز أن يبرق أمامنا كمثالي" (٦)، شأنه شأن عدمه في الفلسفة حتى الآن من حيث الاستخدام.

في واقع الأمر يدعى هوسرل أنه ليست هناك أي فلسفة تستحق أن تحمل هذا الاسم. لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الوقت قد حان أخير ا لتأسيس فلسفة علمية مستقبلية، ويعتقد أن مرحلة تفكر جديدة قد حانت للفلسفة، ويشعر برغيته في تحول" الفلسفة (قارن ٦). علاوة على ذلك حاول أن يبرهن على ضرورة تأسيس فلسفة كعلم صدارم بأسمى دافع أو أسمى اهتمام للإنسانية. بينما لم تستجب الفلسفة أساسا لهذا الدافع الفلسفي إلا بسذاجة، فإنها بدأت أخيرا في العصر الحديث نقاشا نقديا لمنهج إمكانية قيام الفلسفة بتشكيل ذاتها كعلم صارم. بعد كل من كانت و هيجل نتج "إضعاف الدافع الفاسفي للعلم" (٧)، وتلاشي الإيمان بفلسفة مطلقة كعلم موضوعاته هي "البدايات الحقيقية" (٦)، إلا أن الوقت يبدو قد حان أن نخرج من الدافع العلمي الساذج أو الذي نادرا ما يكون مرغوبا فيه، إلى "إرادة كاملة الوعي لعلم صارم" (٦)، هذا يعني صلاحية البحث عن تأسيس جذري جديد للفلسفة. هذا الدافع أو بالأحرى الإرادة، التي تم وضعها هنا دون ترو ملحوظ دائما كدافع أخير للفلسفة والعلم، تتطابق مع الاهتمامات الحقيقية للإنسانية التي لم تجد لدى هوسر ل سوى الافتراض. "ما بعد ذلك من أعمال يعتمد على فكرة أن أعلى اهتمامات الثقافة البشرية تتطلب بناء فلسفة علمية حادة. إنه عندما يجوز لتحول فلسفى أن ينال حقه في وقتنا الحالي، يكون قد وجب التطلع على أية حال إلى تأسيس جديد للفاسفة كعلم صارم". (٧) من هذه الزاوية حارب هوسرل بشدة اتجاهين أساسيين لفلسفة عصره، أو لا ما نسميه الطبيعة، أي المفهوم الطبيعي أو الوضعي للفلسفة، وثانيا ما نسميه فلسفة رؤية العالم المجردة المرتبطة بالتاريخية وتقود إلى النسبية. ما يربطهما أنهما مجرد "خرافة الواقعة" (٥٦) الطبيعية التي يجب على هوسرل دائما الاعتراف لها بالسعى إلى تغيير علمي للفلسفة؛ لكنه يكون قبل كل شيء قد أساء الفهم، لأنه لم ير سوى الطبيعية، والاستيقان كنفس، والروح كطبيعة. إلا أن الاستيقان لدى هوسرل من أول الأمر شيء ينتهي إلى ما وراء التجريبية أو إلى الاستعلائية. لذلك تعني الطبيعية لديه أولا "تطبيع الاستيقان، يدخل في ذلك كل وقائع الاستيقان القصدية الكامنة، وتعنى أيضا تطبيع الأفكار وبذلك كل المثاليات والمعايير المطلقة" (٩). ضد مثل هذا المذهب الساذج، كما يرى، وضع "معرفة علمية لماهية الاستيقان" (١٥) ويدخل في ذلك ما يعنيه الاستيقان المحض أو يدل عليه ماديا. بتأمل ما يعنيه الاستيقان كمادى أو يمكن أن يعنيه، تتجه الفلسفة الجديدة إلى الأشياء ذاتها؛ إنها تعود إن صبح التعبير لتكسب كل العالم لكن دون أن تستطيع أن تعطى حكما على وجودها كفلسفة استيقان (قارن ٢٥-٢٤، ٣٩-٣٨). التركيب الانعكاسي للفلسفة الاستعلائية في الكانتية الجديدة - بشرط تحفظ ادعاء الوجود- حل محله وصف فينومينولوجي للواقعية بأكملها أو حتى لكل الأشياء الممكنة. بهذه الافتراضات تؤدى الفلسفة الفينومينولوجية باستقلالها إلى نتائج مؤكدة مطلقة. أما التاريخية التي تتحرك في دائرة حقائق الحياة الفكرية التجريبية وترتبط بفلسفة رؤية العالم، فهي نسبيا وهدفيا "ضلال نظري معرفي" (٤٦)، لأن التاريخ - كما يرى هوسرل -لايستطيع أن يقدم شيئا نسبيا "ضد إمكانية ميتافيزيقا مطلقة، علمية، وأي فلسفة أخرى" (٤٥). في الحقيقة إن رؤية الحياة مجرد حكمة عملية للحياة، دائما ما توجد حاجة طبيعية إليها. وفي واقع الأمر يكون كل إنسان بهذا المعنى فيلسوفا، بالأحرى محبا للحكمة، وبذلك تكون كل فلسفة كبيرة هي أيضا حكمة ورؤية العالم. "فلاسفة التاريخ كانوا بالتأكيد فلاسفة رؤية العالم، بقدر ما سيطرت غريزة الحكمة على أعمالهم؛ لكنهم كانوا فلاسفة علميين بدرجة كبيرة، بقدر ما بقى هدف العلم الصارم نشيطا لديهم." (٥٢-٥١) الآن فقط يتضح اختلاف فلسفة رؤية العالم والفلسفة العلمية، إلا أن الفكرتين، إذا ما كانت الفلسفة قد أصبحت أخيرا علما، يقتربان من جديد من اللامتناهي.

على الفلسفة إذا أن تصبح مثل الرياضة والعلوم الطبيعية وتجعل بذلك الحكمة ورؤية العالم لا حاجة إليهما، ومحل رؤية العالم يجوز أن يحل "علم العالم" (٤٨). يجوز للحكمة الآن أن تتعلم من العلم. "من ناحية أخرى لا نستطيع كذلك أن ننتظر هنا. العوز الفلسفي يجبرنا كعوز رؤية العالم. وسوف يزداد دائما، كلما يتسع محيط العلوم الإيجابية." (٥٥) لكن أخير ا يجوز للفلسفة أن تكشف لنا "لغز العالم ولغز الحياة" (٥٦). هنا يقع هوسرل في موقف حرج بين مثالية العلم لديه وجبريات عالم الحياة التاريخي، خاصة حين يرجع "العوز الروحى في عصرنا الحالي"، و "عوز الحياة الكلى الذي نعاني منه" (٥٦) إلى تفريغ حسى للحياة عن طريق ما وصلنا إليه من علم. "كل الحياة [اتخاذ] موقف، وكل [اتخاذ] موقف يندرج تحت ما يجوز أن يكون، تحت [إصدار] حكم عن النفاذ أو عدمه، طبقا لمعايير مثبتة الصلاحية." (٥٦) هذه المعايير تلاشت ولم تتحدد معايير جديدة، لكننا لانستطيع الانتظار. هنا تقدم رؤى العالم مساعدتها، ويؤدى هذا إلى تيارات، في حد ذاتها يمكن تجنبها. "من أجل الزمن لا يصبح لنا أن نتخلى عن الخلود [...]. العوز ينبع هنا من العلم. لكن العلم وحده يستطيع أن يقهر نهائيا العوز النابع من العلم." (٥٧) أخير ا هناك لكل شيء مجرد "دواء"، ألا وهو الفلسفة العلمية الصارمة (٥٧). الفلسفة كعلم صارم تجعل كل رؤية العالم لا حاجة لها، لأنها في النهاية سوف تزيل أيضا كل مشاكل الحياة علميا.

فى إحدى محاضراته الأخيرة التى ألقاها فى فيينا عام ١٩٣٥ تحت عنوان "أزمة الإنسانية الأوروبية والفلسفة"، يحاول هوسرل، بسبب حرمان الفلسفة من واجبها، توجيه أوروبا فكريا. من هذه الزاوية يطور "الفكرة الفلسفية التاريخية (أو المعنى الغائي) لدى الإنسانية الأوروبية" (٣١٤) ويجد الواجب الروحى الأوروبي فى الفكرة (الأوروبية) عن الاستقلال العقلى أو الفلسفة. "المقصود الصحيح فى المعنى الأصلي، ولا يفيد هذا بشيء سوى العلم الكلى: علم كلية العالم، وعلم انفراد كل ما يمكن أن يكون." (٣٢١) مثل هذا الموقف من العالم يكون فى الأساس تغييرا من الحياة العلمية للحياة النظرية أو من الموقف الطبيعي يكون فى النظرية ولا شيء مثل النظرية: "الإنسان يصبح مشاهدا غير مشارك، ملقيا

نظرة على العالم، يصبح فيلسوفا" (قارن ٣٢٥-٣٢٧). الفلسفة نظرية غير مبالية.

عن طريق هذه الفلسفة، كعلم كلى أو كعلم الكلية، تظهر كذلك إمكانية نوع جديد من التظافر بالنظر إلى أفكار جماعية عليا ونتيجة واجبات بلا نهاية مع الفيلسوف "كتجسم حضارى" (٣٢١) أوروبى تنشأ جماعية اهتمامات مثالية قحة. الفلسفة تكشف فى "فكر النقد الحر وتتميط واجبات بلا نهاية" عن وظيفتها الإنسانية، بالأحرى "وظيفتها كالحاكم الأول (الأرخون) للإنسانية جميعا" (٣٣٦)؛ تكشف عن كلية كل الأنماط وبذلك تكشف أيضا عن شروط التطبيق الحقيقي. بهذا المعنى يصبح الفيلسوف أيضا لدى هوسرل مدرسا وقائدا للإنسانية. بالفعل يجب إذا ما سما المرء هكذا بمفهوم الفلسفة، التفريق الحاد بين فكرة وواقع الفلسفة. "الفلسفة التاريخية الواقعية غالبا ما تكون محاولة أكثر أو أقل نجاحا لتحقيق فكرة اللانهاية الموجهة وحتى أيضا كلية الحقائق." (٣٣٨) إلا أن الفلسفة فى ذاتها معرفة عامة للوجود ولما يجب أن يكون، ومن هذه الناحية كذلك أسمى تفكر ذاتي، ليس تفكر اذاتيا فرديا أوليا، ولكن تفكر ذاتى ممثلا لذاته وعام وإنساني، وليس تفكرا ذاتيا نسبيا أو تاريخيا، ولكن علمى ومذهبي.

إلى هذا التفكر الذاتى كما يرى هوسرل، تنتمى قبل كل شيء معرفة انفرادات الموضوعية، التى تسىء فهم ماهية الروح؛ كذلك نجد لدى ديلتاى أن "الإدراك الثنائى للعالم، الذى يصح فيه الاعتراف بالطبيعة والروح كواقعات المدلول نفسه"، يكون ما فى هذا المدلول لدى هوسرل هو الموضوعية (٣٤٥).

لا يمكن مطلقا أن يوجد علم روح "موضوعي" لأن الروح لا تستطيع مطلقا أن تكون بالفعل موضوعا. يتطلع هوسرل دائما إلى "فهم ذاتى كلى وبحق متطرف للروح فى شكل علم كلى مسئول" (٣٤٦)، علم يوضح كل التساؤلات، حتى وإن كانت عن النمط وعالم الحياة التاريخي. "كلية الروح المطلقة تشمل كل ما هو كائن فى تاريخية معلقة، تنتمى إليها الطبيعة كشكل للروح". (٣٤٧) التاريخية المطلقة للروح المطلقة، هذا ما يمكن أن يعنيه ذلك هنا، يضم تضاد طبيعة غير تاريخية وروح تاريخية ويعنى أيضا من هذه الناحية – كالمثالية الألمانية فيما مضى الطبيعة كشكل؛ كمعرفة الروح المطلقة تزيد الفلسفة عن علم روح كلى فى مدلول الفلسفة التأويلية، هي علم روح مطلق.

من زاوية الفلسفة المطلقة الجديدة التى تحاول إثبات ذاتها مذهبيا وتاريخيا، يعتقد هوسرل أن فهما أفضل لأزمة أوروبا التى يراها منذ زمن، صار فى الإمكان. ترتكز غائية التاريخ الأوروبى على مفهوم أوروبا كغائية أهداف إدراك لا متناهية، أزمة قوق العالم الفكرية هى فى الأساس أزمة نانجة عن سوء فهم الذات لدى عقلانية ساذجة متجهة نحو الظاهر. بذلك تصبح فينومينولوجيا هوسرل هى فارسة أوروبا والإنسانية. "لأزمة الوجود الأوروبى منفذان فقط: ضياع أوروبا بالخروج عن مدلول حياتها العقلى الخاص، والسقوط فى العداء الفكرى والبربرية، أو إعادة ميلاد أوروبا من روح الفلسفة عن طريق بطولة العقل الغالبة المنتاهية للطبيعة" (٣٤٧ – ٣٤٨).

"الفلاسفة مندوبو الإنسانية" (١٥)، هذا ما ورد في أعمال هوسرل الأخيرة تحت عنوان "أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا [الظاهرية] الاستعلائية" (١٩٣٦). إلا أن إمكانية نشر هذا العرض الشامل لم يتحقق إلا بعد الحرب. كان هوسرل يتطلع إلى أن تتولى الفلسفة قيادة الإنسانية، إلا أن القادة والمندوبين السياسيين اتخذوا قرارا آخر بشأن ألمانيا وأوروبا. حيث صدر قرار يمنع أعمال هوسرل، وفيما بعد وصله إخطار رسمى بعدم السماح له بإلقاء محاضرات بسبب نسبه اليهودى. لكن هوسرل أصر على مواصلة الكتابة على ورق تسويد. وكم كان رائعا عدم الاكتراث بالواقع السياسي، الذى أوضح أيضا كيف أصبح هوسرل غير مساير لحياة العالم، وكيف سمت هذه الفينومينولوجيا لنتال حق القيادة. بينما كانت الأمم الأوروبية، خاصة ألمانيا، تتسلح للحرب، تطلع هوسرل إلى قيادة أوروبا أو قيادة العالم أجمع عن طريق الفلسفة. إلا أن هذا الحق السياسي أو الفكرى الأخلاقي للفينومينولوجيا ظل معنويا، ليس فقط لأن هوسرل تحدث دائما عن تطور معايير ذات أساس عقلى، لكن لأنه لم يطور عمليا فلسفة عملية، بل مجرد فلسفة ناتية استعلائية دون زيادة أو نقصان، فلسفة ترى ذاتها كمذهب مبادئ يواجه الحياة أو التاريخ.

# ملحـق شلر: رؤية الماهية وحب الإله

ظلت مطالبة هوسرل بالعودة إلى الأشياء ذاتها تحت تحفظ الإيقاف المؤقت لأحكام وجودية، إلا أن تطورها إلى تساؤل عن الواقعية الحقيقية خارج الذات صار من الصعب تجنبه. تكميله للفينومينولوجيا الوصفية لتصبح فينومينولوجيا خيالية ذات توجيه نظرى إلى ماهية عامة، استطاع بسهولة العودة إلى عرض فكرى تقليدي، أى إلى نظرية كلاسيكية لتمثل الأفكار. ثم عندما اتجه الفكر إلى أن الأشياء الاستيقانية التى تم إدراكها كماهيات متواجدة كأنها ناشئة في مطلق عام، وبالفعل في مطلق يواجه الأنا أو يمسك بها، وجب على الفلسفة أن تدرك ذاتها استنتاجيا مرة أخرى كتمثل الإله. هكذا لم يندر أن تستطيع الفينومينولوجيا أن تصبح تمهيدا لأفلاطونية جديدة وفلسفة لاهوتية جديدة، بوجه خاص عندما صارت نظرية المعرفة وكأنها مرتبطة بافتراضات عملية، أي أن "علم" الفينومينولوجيا صار وكأنه مرتبط بالشروط الأخلاقية. بعد ذلك صار التفلسف يدل على الفعل الشخصى الذي يرتكز على ازدهار الإنسان برمته أو يعتمد عليه عموما.

أفضل مثال لهذا التطور قدمه ماكس شلر (١٩٧٤-١٩٢٨) الذي لم يمكث إلا وقتا قصيرا تحت تأثير هوسرل. اعتنق شلر الإنجيلية مبكرا على الرغم من يهودية أمه وكاثوليكية أبيه؛ أما انتمائه للسلك الجامعي فقد اتسم بالفضائح، على وجه الخصوص بالمغامرات النسائية التي أدت به بين الأونة والأخرى إلى فقدان تصريح العمل في السلك الجامعي. اهتم في المقام الأول بالأنثر وبولوجيا وبفلسفة الممارسة. كما حاول عن طريق الفينومينولوجيا أن يطور أخلاق القيمة المادية ذات القرابة بأخلاق الفضائل والخيرات ويعارض كانت بإعادة الأخلاق التقليدية النسبية](٣١). ("الصورية في الأخلاق وأخلاق القيمة المادية" ١٩١٦-١٩١٦).

فى تطوره ذى التغير الكامل الذى أدى به أخيرا إلى مذهب وحدة الوجود، استعرض شلر قبل كل شىء البناء الشخصى للإنسان، ذلك البناء الذى رآه محددا فى الأساس عن طريق الحب. من هذه الزاوية تصبح القيم متعلقة بأشكال قيم الحب (caritas ordinata)، لكن الفكر الصحيح يصبح متعلقا بالحب الصحيح (caritas ordinata)،

أى أن الفينومينولوجيا علم صارم عن الفضيلة الشخصية للفيلسوف. في الحقيقة إن التفاسف يستهدف "معرفة موضوعية دون افتراضات مسبقة بقدر الإمكان" (٦٣)، لكنه يعتمد لدى شلر- في عمله "عن الخالد في الإنسان" (١٩٢١)، حيث نتاول "الشروط الأخلاقية للمعرفة الفلسفية" (٦٢) على موقف أساسى عن الشيء يتميز بالروحية في المقام الأول" (٦٥). التفلسف "ارتقاء إلى عالم الماهية" (٦٧) أو "فعل قد أكده الحب ليكون فعل إشراك لب الشخصية الإنسانية النهائية في ماهية كل الأشياء الممكنة" (٦٨) باختصار: التفلسف يعنى "تعقلا صوريا" محددا عن طريق الحب (٦٩)، أخيرا هو معرفة بديهية للتواجد المطلق، بالأحرى رؤية إله (قارن ٨٩ ، ٩٩). بهذا يعود شلر بوضوح إلى تصورات كلاسيكية، مسيحية كانت أو عَنيقة، للعلاقة بين الأيروس(٣٢) والمعرفة، لكنه يعود أيضا إلى ميتافيزيقا ماهية لاهوتية، كذلك - دون ترو كما يبدو - إلى إدراك الفلسفة كمعرفة مطلقة في المثالية الألمانية، وبهذه الطريقة أيضا إلى تحديد الفلسفة كعلم كل ما هو ممكن او علم أساس كل ما هو ممكن لدى فيلسوف التنوير كريستيان فولف (١٦٧٩-١٧٥٤). التفلسف هو المشاركة في الوجود عن طريق المعرفة، وفي الحقيقة عن طريق معرفة مؤكدة عبر حب الوجود، كذلك أيضا عبر التنسك والخضوع. بذلك نرى الشرح التاريخي والنظرى الاجتماعي لانحدار الفلسفة إلى الأيديولوجيا في الماركسية، يتحول إلى شرح معنوى- أنثروبولجى ومباشرة إلى إمكانية (خطيرة) تجعل الفكر الحقيقى متعلقا إيجابيا بالخلق الصواب. بهذه الطريقة يستطيع الفكر الجديد على سبيل المثال أن يظهر كشكل انهيار ترتيب قيم (رفيع) من العصور الوسطى. وفي الوقت نفسه تبقى الفلسفة لدى شلر "علما" ألا وهو نوع من اللاهوتية الاستدلالية. "الفلسفة طبقا لماهيتها هي إدراك بين صارم، غير قابل للزيادة أو الإبادة عن طريق الاستقراء، صالح لكل موجود عن طريق الصدفة كمستدل، في كل ماهيات متاحة أمامنا في أمثلة وفيما يرتبط بماهية أم الوجود، وحقا في النظام وحيز المستوى، اللذين تتواجد فيهما الماهيات في علاقة بالمتواجد المطلق ووجوده." (۹۸).

فى مرحلة شار المتأخرة التى تميزت بوحدة الوجود، يزيد وضوح هذا التوجيه اللاهوتى للفلسفة. فى عمله "رؤية العالم الفلسفية" (١٩٢٨) رجعت إعادة اكتشاف "معرفة الوجود" التى صارت فى الإمكان عن طريق الفينومينولوجيا، إلى

مرتبة مجردة في الطريق إلى "معرفة النجاة" (قارن ٧٧). يفرق شلر بين ثلاثة أنواع أو مراتب للمعرفة: معرفة السيطرة [على الطبيعة] والاستغلال [للطبيعة تكنولوجيا]، ومعرفة ماهية [كل ما هو موجود] أو معرفة "ما" الأشياء، ومعرفة ميتافيزيقية [معرفة الموجود بما هو موجود] أو معرفة النجاة [الخلاص]. المرتبة الثانية للمعرفة التي أدركها أرسطو ثم عاد هوسرل واكتشفها، تقدم اتجاه حب فعلا، كنها لا تبنى مركز الفلسفة؛ أعلى مرتبة الفلسفة يتم الوصول إليها بفكر المطلق. ميتافيزيقا الماهية، كما يقول شلر الآن مع هيجل، تفتح فقط "نافذة تطل على المطلق" (٨٠)؛ أسمى هدف الفلسفة مذا يعنى لدى شلر: هدف رؤية العالم المحددة عبر الميتافيزيقا هو التفكير في "المتواجد المطلق عبر ذاته" وإبداء الرأى فيه. (قارن ٧٧ – ٢٩،١٨). هنا تصبح معرفة الوجود معرفة نجاة (أو خلاص). "المنفذ الأول للإله" ينفتح أمام الإنسان "الإله الأصغر"، وبذلك يصبح الإنسان "مشاركا في التصوير والتأسيس والتنفيذ" داخل قضية العالم المطلقة (٨٣). هكذا تنتهى الفينومينولوجيا حقيقة مثل المثالية الألمانية — عن أخلاق الحب وميتافيزيقا الماهية — لدى المطلق الذي يعرف ذاته في الإنسان .

لقد استطاعت الفينومينولوجيا، كما يوضح مثال شلر، أن تدفع إلى تطورات فلسفية لم يسبق لها مثيل. ومن الممكن اعتبار شعار "من أجل الشيء ذاته" كتحرير من فلسفة لاهوت كانت مسيطرة على الجامعات، وكمؤدى إلى جرأة الفكر الخاص. بلا شك لم يحتم هذا تغييرا لموضوع الفلسفة فحسب، بل حتم أيضا اعتبار إدراك الفلسفة تغييرا لموضوعها.

#### ٣-٤- العلم والحياة:

لم تكن الكانتية الجديدة والفلسفة التأويلية والفينومينولوجيا هي الاتجاهات الفلسفية الوحيدة، بل أهمها والتي وجهت الفكر في بداية القرن العشرين، وإلى حد ما بقى تأثيرها إلى يومنا هذا. قامت الكانتية الجديدة ببناء أكبر مدرسة، لكن مع انتشار فلسفة الوجودية والاشتراكية الوطنية (النازية) سرعان ما فقدت الأهمية في الثلاثينيات (على الرغم من بقائها في أشكال منفردة)؛ الكانتية الجديدة تكاد تكون الآن مجرد مادة للبحوث التاريخية. تدريجيا أصبحت فلسفة ديلتاي التأويلية معروفة

وتطورت ببطء حتى صارت مدرسة قائمة بذاتها نالت بعد الحرب، إلى حد ما باستحياء من فلسفة الوجودية، أتباعا أكثر. أما الفينومينولوجيا فقد وجدها الكثيرون تحررا في بداية القرن، كما صارت ذات أتباع كثيرين، إلا أنها لاقت فيما بعد إهمالا ألمانيا بسبب الأحداث السياسية ولم تجد نهضة مؤكدة إلا بعد الحرب، حيث تم تناول ارتباطها بفلسفة الوجودية من ناحية، ووضعها أيضا تحت البحث التاريخي من ناحية أخرى.

ارتكز اهتمام الفلسفة مع حلول عام ١٩٠٠ على مواجهة حقيقة العلم، بالأحرى حقيقة العلوم الطبيعية التي أدى نجاحها إلى إثارة الفكر البشري. تحت محاولات جعل الفلسفة علما، على وجه الخصوص مع الكانتية الجديدة والفينومينولوجيا، إلى حد ما على مستوى ذهنى رفيع، بالأحرى وجب عليها فيما بعد إيضاح أبعاد الحياة. مال الاتجاهان إلى تجنب كل من الإصطلاح وبناء مدارس يتم فيها تتاول شبه متقوقع للمسائل الخاصة. لم يؤد التطلع إلى فلسفة علمية جديدة إلى علم ذي صلاحية عامة، بل من جديد إلى مجرد علم إقناع فلسفى. وقد أخفقت واقعيا الخطة الأساسية لجعل الفلسفة علما في كل التيارات الثلاثة لفلسفة الجامعات حيننذ، على أوضح وأحدث درجة في الفلسفة التأويلية. ليس فقط لعدم تحقق أي نجاح فعلى في تطوير الفاسفة ظاهريا إلى مذهب علمي، ولكن وقبل كل شيء بسبب عدم نجاح تحرير الفلسفة بالفعل من المسائل الواقعة. مسألة الحياة وما فيها من رؤية أساسية تاريخية للحياة ظلت ذات تأثير مسموم في الفلسفة الخاصة، وكذلك ذات تأثير عملى من خلال معركة ضد فلسفة الحياة وفلسفة رؤية العالم. اتجهت محاولات جعل الفلسفة علما، بطريقة لا يمكن تجنبها، إلى التغاضي عن ارتباطها برؤية العالم الخاصة، ولكن بشكل أو بآخر اتضح إدراك أن هناك مسائل أخرى غير المسائل العلمية، وإن تواجدت غالبا فقط في نهاية أحد طرق الفكر.

عودة الاهتمام بالكانتية الجديدة والتأويل والفينومينولوجيا لم تكن فقط عاقبة تطور داخلى لهذه الاتجاهات، لم تكن فى الأساس وبوجه عام ظاهرة فلسفية داخلية، بل عاقبة أحداث خارجية. قيام فلسفة الوجودية بعد الحرب العالمية الأولى، واستمرارها بعد الحرب العالمية الثانية أصبح بينة اتجاه روحى جديد. المسائل التى تم تناولها تحت شعار "العلم والحياة" أو "العلم ورؤية العالم" لم يصبها القدم نتيجة كوارث العصر، بل على العكس، ازدادت حدة. لكن المنفذ إلى الفلسفة قد اختلف

تماما، وبذلك تغير أيضا ثقل المسائل الفلسفية أولا وآخرا. أمام الاتجاه الروحى الجديد وجب أن يظهر كل ما هو آت من القرن الماضى كفكر قديم – على الرغم من الإثارة التى لم ينكرها أحد – وكأنه من عالم نجاة [تخليص]، هنا تم بحث المسائل الفلسفية – انطلاقا من الرؤية الجديدة – بالأسلوب التهكمى "Gartenlaube" (٣٢). كانت فلسفة الكوارث المستحدثة غريبة في نهاية القرن ١٩ وبداية القرن العشرين، على الرغم من الحديث عن ضرورة الحياة.

# ٣. البحث عن الواقع الحقيقي فلسفة وجودية وفلسفة استعلائية

تحدد الثلث الأول من القرن العشرين في نطاق الفلسفة المذهبية بدرجة كبيرة عن طريق الكانتية الجديدة، وأيضا بدرجة متزايدة عن طريق الفينومينولوجيا؛ أما فكرة الفلسفة التأويلية فوجدت تدريجيا إستصوابا أكبر. في النقاش الفلسفى خارج النطاق الجامعى سيطرت أفكار نيتشه الذى استحق اعتباره أحدث المفكرين؛ لأنه تقدم كأول من طرح أسنلة العصر الملحة دون قيد وبصراحة متطرفة. أما الجديد فقد تمثل منذ البداية فيما سميت الفلسفة الوجودية التي ترجع بدايتها المعلنة إلى العشرينيات. ويصح اعتبارها كالفلسفة الحقيقية الأولى في القرن العشرين، بالأحرى كفلسفة عصيبة استطاعت عرض المشاكل القديمة تحت شروط عملية من جديد ومناقشتها على مستوى عال. وإلى جانب الأسباب والدوافع الاجتماعية العامة فقد دفع إليها في المقام الأول كل من كيرجارد ونيتشه. انطلقت عبر نظرية المعرفة عن طريق كانت أو الكانتية الجديدة من ناحية، واتسمت بالفينومينولوجيا عبر هوسرل وبالتأويلية عبر ديلتاي من ناحية أخرى. بلا شك سرعان ما تمت إعاقة قبول فلسفة الوجودية عن طريق الأحداث السياسية، حيث تولت النازية " السلطة " وما كان لذلك من توابع. إلا أن الوجودية الألمانية استطاعت أن تحقق غزوة نصر أكاديمية حقيقية معلنة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بالتكاتف مع الوجودية الفرنسية، التي كان لممثلها الأول جان بول سارتر ( ١٩٠٥ ــ ١٩٨٠) تأثيره في المقام الأول على الفكر خارج النطاق الجامعي. هكذا احتلت الوجودية بؤرة الاهتمام الفلسفي حتى ستينيات هذا القرن.

تعبير " فلسفة وجودية "، الذي يدل على فلسفات تختلف تماما عن معنى مصطلح الوجود، يعود على ما يبدو إلى شلنج، الذي أراد في مرحلته الأخيرة أن ينقد به فلسفة هيجل المهتمة كما يقال فقط بالأفكار أو الماهيات. ترتبط فلسفة الوجودية الحديثة بمصطلحها الوجودي في التركيز على الوجود الذاتي للإنسان لدى كيركجارد. إن المصطلح الشامل " فلسفة وجودية " \_ مثل مصطلح " وجودية " الذي تم استعماله فقط في الهجوم كصياغة فرنسية لفلسفة الوجودية \_ قد ورد لدى ممثلي

هذا الفكر الجديد بين الحين والحين، لكن إلى حد ما تم تركه كعنوان خاطئ أو رفضه من البداية. فى الحقيقة لقد تناسب هذا التعبير تقريبا مع المرحلة الأولى لهذا الاتجاه الفكرى فقط، الذى ظل على أية حال أساسا للتطور اللاحق للفلسفة الوجودية.

الفلسفة الوجودية هي الفلسفة الذاتية، التي تم فهمها كحرية وكواقعية. وكانت في الأساس ردا على الموقف العصيب بعد الحرب العالمية الأولى، وقد اتضح وجودها على وجه الخصوص في ألمانيا المهزومة والمشتتة سياسيا والمتزعزعة نفسيا واقتصاديا. تقريبا كل تقاليد السالفين التي صارت صلاحيتها بديهية حتى ذلك الحين ولاقت تناولات فلسفية منعزلة، بات تطورها في حكم اليقين. ومع انهيار المجتمع وكذلك تدهور العقائد الكنسية الرنانة أصبح الفرد فجأة بلا سند، ثم رد الفرد إلى ذاته، وإلى وجوده الإجمالي الخاص في موقفه التاريخي الراهن. هكذا نشأ استيقان موت متطرف، وهذا الاستيقان من الوضع الحالي والكوارث وجب أن يؤدي إلى تساؤل أساسي عن إمكانية وجود عقلي، حقيقي أو" واقعي" تحت الظروف التاريخية الراهنة. من هذه الناحية تكون الفلسفة الوجودية ـ أكثر من فلسفة السعادة فيما قبل كانت ـ فلسفة تحرر وفلسفة عدم تحرر في الوقت نفسه. الالتماس الجديد لتحرر الروح يؤدي إلى نقد العالم الفقير إلى التحرر، وكأنه على العكس نقد العالم المحديث من أجل النساؤل عن معنى الحياة. نقد اللحقيقية، أي سطحية وعدم صدق الحديث من أجل النساؤل عن معنى الحياة. نقد اللحقيقية، أي سطحية وعدم صدق عالبية البشر، هو نداء غير مباشر إلى الحقيقة تحاول فلسفة الوجودية إعادة الإنسان على مرأى منه إلى صوابه.

تفوقت المثالية لدى الفلسفة الوجودية الألمانية بدرجة كبيرة جدا على مثيلتها لدى الوجودية الملحدة فيما بعد فى فرنسا. أصبح هنا الوجود ليس فقط مثل هناك مطلقا أساسا، بل ظل المقصود هنا، أيضا بشكل أو بآخر، هو الاستعلاء أو المطلق كجهة ميتافيزيقية عليا. هذا الاستعلاء، الموجود أو المصحسوس(٢٤)، ليس فقط استعلائيا بمعنى استعلائى استيقائى أو مطلق عموما؛ إنه أيضا قوة مطلقة يستطيع أن يتعلق بها الوجود، لأنها تستطيع أن تتواجد عن طريق الاستعلاء كوجود حقيقى ويجب أن تحقق مطلبه بشكل أو بآخر. من هذه الناحية تكون الفلسفة الوجودية فلسفة استعلاء، عندما تتم العودة، دون إعلان واضح عن الاستعلاء، إلى التركيز دائما بوجه خاص على عدم قابلية إدراك المطلق. يتجه التدين المتبقى، على الرغم من الإقلاع عن التقاليد الدينية، إلى استيقان تبعى، الاستعلاء ذاته يصبح من حيث

التعريف غير مفهوم. من هذه الناحية نظل الفلسفة الوجودية بالمقارنة ذات ارتباط تقليدي، ولهذا تكون مستعدة بعض الشيء إلى تملك نقدى للتقليدي.

علاقة الفلسفة الوجودية بالدين أقل بكثير من علاقتها بالعلم وبالفلسفة العلمية حتى هذه الراهنة. في الحقيقة إنها تصر، في البداية على أية حال، بطريقة أو بأخرى على مطلبها في العلمية، كما يلعب تصور الفلسفة كعلم جوهري دورا بين الحين والحين. لكن العلاقة النقدية بالعلم أصبحت الآن قياسية بسبب بدء غير علمي أو علمي افتراضي في التساؤلات الوجودية الأساسية. وجد مطلبها في الحصول على المنفذ الحقيقي الوحيد إلى الواقعية رفضا من أول الأمر، تم تعريفها كمعرفة فينومنيولوجيه متعلقة بالافتراضات أو حتى بالمسبقات الأنثروبولوجية، أي كمعرفة ثانوية لا يمكن أن تكون مقياس للفكر الفلسفي. هكذا بعد التركيز على تساؤل الوجود جاءت عملية جعل العلم نسبيا، على وجه الخصوص الوقوف ضد عمليات واقعية لجعلها عقائدية وتحديا مبدئيا لإمكانياتها في المعرفة. في الوقت نفسه اتجهت الأنظار أكثر مما سبق إلى التوابع السلبية الممكنة للعلم أو للتكنيك على الوجود الإنساني. أكثر مما سبق بلى التوابع السلبية الممكنة للعلم أو للتكنيك على الوجود الإنساني.

#### ١٠٣. ياسبرز: إيضاح الوجود وإدراك المحسوس:

ينتمى كارل ياسبرز (١٨٨٣ ــ ١٩٦٩) إلى عائلة ثرية محافظة فى أولدنبورج التى شغل فيها والده إدارة البنك ورئاسة الدائرة. اهتم ياسبرز منذ طفولته حيث كان مصابا بمرض فى القلب والرئتين بالفلسفة التى وصل فيها إلى الأستاذية، تلك الدرجة العلمية التى نالها بادئ ذى بدء فى الطب البشرى وطب الأمراض العقلية وعلم النفس. حمل أول أهم أعماله عنوان " علم طب الأمراض العقلية العام " وعلم النفس. حمل أول أهم أعماله عنوان " علم طب الأمراض العقلية العام " (١٩٠٥)، وقد أعاد النظر فيه عدة مرات، وكان عمله " الدراسة السيكولوجية لتصورات العالم " (١٩٠٩) فى واقع الأمر تخطيطا للفلسفة الوجودية. شهدت الثلاثينيات والأربعينيات بعض أهم كتاباته فى المقام الأول عن الفلسفة، وبعض آخر عن التاريخ والسياسة وكذلك الدين. أما فى أثناء عمله كأستاذ بجامعة هيدلبرج فقد تلقى ياسبرز من النازية إيقافا عن العمل، كما تم حظر نشر أعماله، لأنه تزوج يهودية؛ إلا أن التدخل الأمريكي وحده أنقذ العائلة من الإلقاء بها في هاوية المعتقلات

أو الانتحار الجماعى. بعد الحرب وبعد التزامه ببداية سياسية أخلاقية جديدة، وافق ياسبرز، مخيبا أمل ألمانيا، على استدعائه للأستاذية في جامعة بازل. إلا أن المشاكل السياسية كانت أكبر ما شغله في آخر سنوات عمره.

اندفع فكر ياسبرز \_ عاقبة أموره الشخصية (المرض والحب) \_ متأثرا في المقام الأول بكل من كيركجارد ونيتشه اللذين اعتبرهما كظاهرتين كبيرتين مستثناتين للقرن التاسع عشر. علاوة على ذلك تأثر تفلسفه، على وجه الخصوص بناؤه الصورى، أساسا بنقدية كانت والكانتية الجديدة، وكذلك بفلسفة المطلق الحديثة، أي بكل من إسبينوزا وشلنج. التأثير المبكر بتلك التأملات "اللاهوتية" للوجود الذي تم التغلب عليه في أول الأمر عن طريق نظرية معرفة ذات نقد ذاتي، يجد أول ظهور له بالفعل في فلسفة ياسبرز المتأخرة. ينقسم فكره نسبيا بوضوح إلى طورين بدرجة تمكننا من الحديث عن تغيير الموضع (من موضع الذاتية إلى موضع المطلق). الطور الأول هو طور الفلسفة الوجودية الذي يجد تأييدا من نقد فكرى نظرى معرفي، والطور الثاني هو طور الفلسفة الحسية الذي يجد تأييدا في واقع الأمر من فلسفة والمعقل التأملية. في الطورين يتضح فهم فلسفته إلى حد بعيد بطريقة غير مباشرة فقط لأنه دون برهان مذهبي ونادرا ما يتم التعبير عنه في صيغ (٣٥).

يخرج ياسبرز في عمله "الفلسفة " (١٩٣١) نظريا من نقد معرفة مرتكز على العلوم، وينطلق في المحيطات الثلاثة: التوجه في العالم وإيضاح الوجود والميتافيزيقا، التابعة للتقسيم القديم في مجالات الوجود: العالم والنفس والإله، ولتقسيم الأفكار المناسب لدى كانت. بالفعل تصبح الآن أطوار الفكر الخارجة من مجالات الوجود والموجهة إلى تعميق متزايد لمعرفة الوجود، سبيلا حديثا إلى الإله. الشرط هو التفريق القياسي بين القابل للمعرفة وغير القابل للمعرفة أو قابلية الموضوع وعدم قابلية الموضوع، وعلى هذا يكون التفريق بين الوجودي في ذاته والظاهر. جوهر كل الظواهر هو الوجود في أكبر معنى لكلمة "العالم "، الوجود (الاستعلائي) للعالم في ذاته يظل غير قابل للتعرف عليه، التعرف عليه يكون بحد أقصى في إخفاق المعرفة. أما الأنا الذاتية فمنها ما هو قابل للمعرفة ويكون من هذه الناحية كوجود تجريبي بالمعنى الدقيق لكلمة " جزء العالم "، ومنها ما هو غير قابل للمعرفة ويكون من هذه الناحية وجود فوق التجريب، لكنه قابل للمعرفة في الحرية الداخلية لاختيار الذات عن طريق قرار. لذلك فالمدخل الأولى (الاستعلائي) للكائن في ذاته هو الوجود

الخاص، الذى يشكل إيضاحه أكبر جزء فى الفلسفة. إلا أن الاستعلائية تستطيع أن تكون قد أصبحت تعنى مباشرة بمعنى أضيق للكلمة (الإله أو المطلق) \_ انطلاقا من إيضاح الوجود - لكن بالاعتماد عليه بمساعدة الرموز (على سبيل المثال فى نطاق الأديان) الميتافيزيقا ترجع فى واقع الأمر إلى مثل هذا المنهج لقراءة الشفرات(٢٦). بهذه الطريقة يتطور التفلسف من الناحية النظرية فى ثلاثة أطوار.

تكون الفلسفة كتوجه في العالم داخل وسط العلوم، لكنها ليست علما لأن علم في العالم ككلية غير ممكن. رجوعا للتعبير الصارم للعالم المرتكز على العلوم الطبيعية لدى ياسبرز يكون العلم برمته علما فرديا. له موضوع خاص ومنهج نوعى؛ علاوة على ذلك هو معرفة اعتمادا على ذات لها هويتها، مانسميه الاستيقان عموما بكل بناياته الإنسانية العامة للاستيقان والفكر. من خلال ذلك يكون العلم دقيقا وذا صلاحية عامة، هذا يعنى أنه يقوم قهريا بإعطاء نتائج مؤكدة لها ذاتها الداخلية وقابلة للاستيثاق، ويبقى بالفعل مقصورا على الظواهر والمعارف الجزنية. إنه يؤدي بسبب النهائية الظواهر إلى بحث لا ينتهي، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى الحدود المبدئية للعلم عموما. إرادة العلم، التي لا تنتهي وهي ذاتها حافز فلسفي في العلوم، تفشل إذا في العلوم. هكذا يكابد الفكر صدمة ويكتسب بهذه الطريقة إدراكا فلسفيا أوليا، ألا وهو الانحسار الذاتي. التطلع إلى كينونة العلوم يؤدى بهذه الطريقة لدى ياسبرز عن طريق نظرية علم نقدية إلى نسبية كل المعرفة، بالأحرى إلى تساؤل متجاوز للعلم عن حدود العلم والجانب الآخر للعلم. الأمر لا يدور حول رفض العلم (رفض الإيمان بالعلم)، ولكنه تفريق نقى بقدر الإمكان بين الفلسفة والعلم. لأن الفلسفة ليست علما بالمعنى الاصطلاحي، لكنها علمية بمعنى آخر للكلمة، ألا وهو العقلانية، أي فكر منهجي مذهبي دون أن تسطيع الارتباط بمنهج أو مذهب. إنها مرتبطة بالعلم، منذ أن تواجد العلم، لكنها تختلف عنه في سياق الإيمكن التغاضي عنه، فيه يستطيعان دائما أن يزدادا وضوحا بماهيتيهما. من هذه الناحية يقوم العلم دائما بدوره كنوع من المعيارية السلبية للفلسفة التي تصبح مدركة لعقليتها، إلى حد ما عن طريق التفريق بين الفهم والإدراك، أي أساسا عن طريق عزلها عن العلم. الفلسفة التي يجب أن ترتبط اليوم بالعلم، أعلى من العلم، بقدر ما تتطلع إلى العلم وتوجه ذاتها بمساعدة العلوم. إنها لا تسبقه دعما له، بل تسير متطلعة معه أو بعده (بقدر ما تتلاقى قضاياها بمثيلاتها لدى العلم).

نتيجة التوجه في العالم سلبية بطريقة مؤكدة: لا أجد أي توقف في العالم من خلال العلم، سلسلة ما يمكن معرفته لا تنتهي. لذلك أجدني مردودا إلى نفسي كمتسائل وباحث. بهذه الصدمة الارتدادية تبدأ الفلسفة كإيضاح وجود. فيها [ في الفلسفة ] يجب على أن أنطلق من أن ما يطلق عليه علوم الإنسان تعرف من الإنسان فقط كظاهرة، الإنسان بوجه عام، لكنها لا تستطيع أن تدلى بشيء عن الوجود الحقيقي للإنسان، وخاصة عنى أنا، ما دمت أنا لست شيئا عاما. أنا دائما أكثر ما يستطيع منى أن يدخل في الظهور، أكثر على سبيل المثال مما يمكن الاعتراف به من الإنسان فيما نسميه العلوم. كما أنني لا أستطيع أن أحديني في أي مفهوم [ مدلول ]، لأننى أنا نفسى من يضع المفهوم. بلا شك تستطيع هذه الإشارات إلى الأنا غير القابلة للموضوعية أخيرا فقط عن طريقي أنا، عن طريق ارتقاء داخلي يتمثل في انقطاع عن استيقاني الحالي وقفزة إلى استيقان جديد، أن نتال أهميتها التي تتمثل في إعطائي استيقانا لذاتي كوجود فردي. في واقع الأمر يعرف كل إنسان أنه في الأساس فردى وأنه أينما يكون سوف يقع على عاتقه أن يتخذ قرارا عن ذاته. أنا كوجود فردى لا أكون ذات عامة سائغة، ولكن أنا أكون فقط ما هو أنا أو ما يمكن أن أكون؛ لأن الوجود لايزال دائما من حيث الجوهر وجودا ممكنا. كإمكانية فردية، أن أكون عن طريق الاختيار الذاتي، أي أصبح عن طريق تملك ذاتي " بالفعل " عن طريق ذاتي، وفي الحقيقة عن طريق 'قرار ضرورى"، أكون أنا حرية فوق تجريبية، تدل عن نفسها في حــالات فرديـة (الموت، الصراع، المعاناة، الذنب)، وفي الاتصال بالآخرين، هذا يعنى في الحالات التي تمنع عن نفسها إمكانية المعرفة والفعل، وفي اتصال "كصراع محبوب" يتجاوز كل الاضطلاع العلمي وكل التبادل المنطقي للتاريخ: كوجود أتقدم للفشل، ولكن أيضا لغيره. المفاهيم [ الدلالات ] العامة التي لايمكن تجنبها، وفيها يحاول الوجود الفردى أن يدل على نفسه، لايكون في واقع الأمر سوى " إشارة " لما يصعب على الوصف. إنها علامات على شيء أو مشيرات لشيء استعلائي. هكذا يكون مفهوم الوجود كمفهوم عام لا يمكن تجنبه. لذلك تكون الاطلاعات الفلسفية أخيرا مجرد نداءات.

أعلى حنكة تستطيع أن تؤدى إلى إيضاح الوجود هى إدراك أننى لا أكون ما أكون فقط مما أكونه منى، ليس فقط بالمعنى الهزيل أننى لم أخلق نفسى بنفسى،

بل بالمعنى الديني الأسمى: أن القدرة على اتخاذ قرار يخصني، ليست لدى من نفسي فقط. بينما أتمكن من نفسي، وأصل إلى نفسي، يتم " إهدائي " لي، أي وكأني أستطيع، كما قال ياسبرز، أن أكون " خارج" نفسى. في هذه الحنكة ذات "الرأفة" يتم إدراك الاستعلاء كما يقولون مباشرة، ويكون بلا شك في أول الأمر مجرد "استعلاء خاص بي"؛ الاستعلاء المدرك حقا ليس عاما، هو أولا مجرد ما يواجهه وجود فردى. هذه نقطة انطلاق تستطيع الميتافيزيقا أن تتخذها لمحاولة جعل مثل هذه الاستعلائية قابلة للفهم. لكن لأن ياسبرز يرفض مع كانت كل الميتافيزيقا السائدة كإنكار غير مكانى لمادية الوجود، فهو يتحمل هذا، نتيجة عدم وجود شيء يمكن التعرف عليه، أصعب واجباته، وهو أن يقول شيئا عن الوجود الاستعلائي في نفسه، بوجه خاص عندما يبحث عن إمكانية تجنب كلمة " الرب " ( من أجل استعلاء مستقل بأى شكل). تستطيع الفلسفة في واقع الأمر أن تقارن ذاتها فقط مع الدين، ولكن بتحفظ؛ لأنها تريد أن تظل غير عقائدية، هذا يعني أنها تريد تجنب الأقوال الميتافيزيقية المتخصصة بقدر الإمكان. من بين نتائج هذا أن يحاول ياسبرز أن يصل إلى تغيير تقديرى لمعنى الرموز الدينية القديمة، إلا أن هذا الذى نسميه منهج الشفرات ظل مرتبطا بالوجود، الذي يتضح في استعلائيته، أي أنه دون أي مطالبة بالصلاحية العامة. الميتافيزيقا هي مجرد "استحضار" الاستعلانية، و الفلسفة هي أخير ا " عقيدة فلسفية ".

يتضح فهم ياسبرز للفلسفة بطريقة غير مباشرة من خلال بناء فلسفته. التفلسف يتفتح عبر التوجه في العالم (نقد العالم)، وإيضاح الوجود (معرفة الذات) والميتافيزيقا (افتراض الاستعلاء)، مركزها يظل إيضاح الوجود، الذي هو شكليا مجرد محيط بيني، ولكنه واقعيا مركز حنكة الوجود وتحليل المعرفة. تتم تهيئتها نفشل التوجه في العالم وتظل تساندها شرطية كل التحليل الاستقرائي الصحيح. يجد الفيلسوف نفسه في إيضاح الوجود كمفكر متواجد يقوم - من بين ما يفعل - بقطع رأى دائما عن نفسه من خلال فكرة كعمل داخلي. من هذه الناحية يكون التفلسف عملا فرديا: إيضاح الذات هو أول تحقيق للذات. هذا الفعل المفكر، على الرغم من ارتباطه بالاتصالات يكون أخيرا غير قابل للإخبار، لأنه يحدث أساسا في الأنا الواضحة مما يجعله في الوجود النقي وليس في الظهور. كإيضاح الوجود عن نفسه نداء، طريق "الاتصال الذاتي" (٣٢٨) يصبح التفلسف الذي يخبر عن نفسه نداء،

بالأحرى طلبا لتنفيذ تكميلى لفعل مفكر غير قابل لجعله موضوعيا. يتم تطور منهجى في وضع تعريف دقيق للعلم وينتهى بتفريق من الدين. بينهما يجب على الفلسفة أن تحافظ على أصلها الخاص [مصدرها]. الفلسفة، استيقان الوجود من أصل آخر (٢٠٦)، هى "الكشف المؤكد للحتمية" أو "تحقيق ذاتى للوجود [الماهوى] دى التداخل الظاهرى في الكينونة [الآنية]" (٢٢٤). هكذا يكون التفلسف أخيرا استعلاء [علوا]، وبالفعل "فقط كتنفيذ وليس نتيجة " (٣٤)، إنه تحقق مفكر لكينونة حقيقية. لكن تحول استيقان الوجود هو في الوقت نفسه تحول استيقان الذات والعكس أيضا صحيح. شأنه شأن هذا الإيضاح للوجود يكون التفلسف ذاته فعلا أصليا داخليا وعاقبة فعل داخلي حجالتفلسف يستهدف التحقق من الوجود أصليا داخليا وعاقبة فعل داخلي حجالتفلسف يستهدف التحقق من الوجود على الفارق "بين مصدر الفكر ونهايته" هذا يعني بين الفكر الوجودي [الماهوى] والفكر المتكلف>> (٢٠٣). بلا شك التفلسف ليس دائرة آنية للوجود [الماهوى] حول ذاته؛ لأن تحقيقه يتعلق بلقاء ماهو آخر في المطلق.

مباشرة بعد عام ١٩٣١ حاول ياسبرز التغلب على حدود إضافته الفلسفية الذاتية الأصولية، التى تقدم فيها الوجود الحقيقى باعتباره غير قابل للإدراك وعلى هذا باعتباره استعلائيا، وتقدم الوجود المطلق فقط "كوجود أنا"، فى قفزة ثانية عن طريق إكمال "أنتولوجى" ("شبه أنتولوجى")، دون الرغبة فى التخلى عن الإضافة الأولى المتسمة بالنقد المعرفى وبالفلسفة الوجودية. فى مقدمة عمله "الفلسفة "أعلن ياسبرز عن فلسفة إدراك جديدة كإكمال للفلسفة الوجودية، التى ما أتم عرضها إلا وتتبه بوضوح إلى ما وصلت إليه حدود الفكر الذاتى وربما أيضا إلى خطورة اللامعقول أو سوء الفهم كلامعقول. ولعل خبرة السياسة المعاصرة كل معقول ممارس قد زادت من حدة هذه المشكلة. العرض الأول لإضافته الجديدة نجده فى مجموعة محاضراته التى ألقاها عام ١٩٣٥ تحت عنوان " العقل والوجود ". ثم حلل فى عمله " فلسفة الوجود " المصوس، وبذلك فى " منطق فلسفى " الإدراك الجديدة ونسقها فى فلسفة جديدة للمحسوس، وبذلك فى " منطق فلسفى " الفلسفة ليست فقط العلم بشيء، لذلك نحن فى حاجة إلى فكر يحلل الحياة بدلا مما يسمونه الفلسفة العلمية. لكن يجب دفع خطر اللامعقول عن طريق فلسفة الإدراك التى ترتكز على التفريق المثالى بين الفهم والإدراك، إن صح التعبير بين درجتى للتى ترتكز على التفريق المثالى بين الفهم والإدراك، إن صح التعبير بين درجتى

العقلية؛ خطر إرجاع الفلسفة إلى أنثروبولوجيا الذاتية عن طريق فلسفة الوجود المحسوس التى تريد "كلامنطقية عقلية " أن تكون استعلاء تأمليا يوضح الوجود هكذا يتم البرهان على فلسفة الإدراك كفلسفة المحسوس، وذلك فى الحقيقة بطريقة مزدوجة: فرعها الأول عبر "عملية فلسفية أساسية" التى هى عملية إدراك، وفرعها الثانى عبر إدخال الإدراك "كرابطة لطرق المحسوس". بلا شك استطاع ياسبرز أن ينتهى من الجزء الأول لهذا المنطق الفلسفى، كما استطاع هذا الجزء الظهور بعد الحرب ("فى الحقيقة" ١٩٤٧).

ينفتح باب الطريق إلى "الحد الأقصى" للمحسوس على يد ياسبرز من خلال تأملين. الأول يزيد تعلقه بالاستعلاء في الميتافيزيقا الكلاسيكية، والثاني يزيد تعلقه بتأمل الموضوع والذات في المثالية الألمانية. الشكل الأول للعملية الأساسية يتنبه أو لا إلى أن كل الوجود المادى المجسم يبقى أمامنا غير منفرد، هذا يعنى أنه يرد في وجود شامل، ولا يصبح هو ذاته شيئا؛ وثانيا إلى أن كل أفق من معرفة يجب أن يتداخل في أفق آخر دون أن نستطيع أن نعرف أفقا يضم كل شيء. من هذه الناحية لعل المحسوس يكون أفق كل الآفاق وأيضا كلية الوجود الذي لا يظهر بل يتواجد في كل ما يرد أمامنا. الشكل الثاني للعملية الأساسية الذي يراه ياسبرز على ما يبدو أكثر أهمية، ينبعث مما نسميه انقسام الموضوع والذات، هذا يعنى أنه ينبعث من حقيقة عدم إمكانية اعتبار الأنا دون اللاأنا أو اللاأنا دون الأنا. هذا الشكل يسأل عن وجود كليهما، الذات والموضوع، أي أنه لا يظهر في الذات وحدها أو في الموضوع وحده، بل في كليهما معا. هكذا يحل أيضا بهذه الطريقة محل النموذج أحادى البعد الكلاسيكي للارتقاء من الأشياء الحسية إلى ما نسميه أشياء غير حسية (غيبية)، مجاز وحدى (ينتمى لمذهب وحدة الوجود) سابق للوجود، الذي أجد فيه ذاتي. كل ما يرد في هذا المحسوس يجب أن يعد كطريقة للمحسوس، وطرق الوجود هذه تجد تعريفا لدى ياسبرز بوجهات نظر مختلفة، قبل كل شيء طبقا للفرق بين الأنا واللاأنا وكذلك بين الوجود والظهور. على ضوء الفرق بين الأنا واللاأنا نكون نحن كونا واستيقانا وروحا ووجودا، لكننا لا نكون عالما واستعلاء [علوا]؛ أما الزوايا النقدية المعرفية فيتم رفعها إلى مقياس واجب التقديم، هكذا يستسلم الكون إلى الوجود. والاستعلاء، لكنه يظهر في الواقع ككون وعالم. الفرقان يؤديان [بين الأنا واللاأنا وبين الكون والظهور] إلى نوع من التقسيم

الأنطولوجى أو شبه الأنطولوجى الذى يرد فيه كل الوجود مقسما ومتناسقا. بينما يستطيع الإدراك أن يمعن الفكر فى كل طرق المحسوس هذه ويجمعهما، يكون [الإدراك] رباطا (ذاتيا) للمحسوس، كما يكون فى وقت واحد هو الفكر، الذى يتفق والوجود ويرتبط به. هكذا يتم البرهان على طرق المحسوس فى مخرج من الذات وحدود الفكر الإنسانى، ولكن واقعيا من خلال التسمية يعود إليهم. من هذه الناحية يعارض ياسبرز – ومفكرون آخرون أيضا – الإرادة فى موضع المطلق، على الرغم من أنه يريد إعلان واقعية المحسوس غير القابل للتحديد فقط عن طريق "استيقان حدى".

المحسوس الإيمكن إدراكه بما تدل عليه الكلمة، أى أن معرفته ليست فى المستطاع؛ لذلك كل اقتراب فعلى من هذا الوجود الحقيقى يصيبه فشل الفكر. النفلسف فى الحقيقة الاهوت سلبى. هذه المشكلة وصل بها ياسبرز إلى صيغ حادة فى محاضراته عن "العقل والوجود". الفلسفة وصل بها ياسبرز إلى صيغ عين لهدفه فى تحطيم منطق الفهـــم" (١٠٩). الفلسفة مجرد معرفة وجود غير مباشرة، معرفة غير مباشرة للاشيئية أو لما فوق الشيئية عن طريق الشيئية، أى أنها تقهقر فكرى إلى الوحدة الأزلية بين الذات والموضوع أو بين الفكر والوجود. التفلسف ليس فقط فكرا أحادى البعد، التفلسف يعنى: " السير فكريا من الواقع، من الوجود ذاته، للعودة إلى الوجود" (١٢٥). أو بمعنى آخر: التفلسف استعلاء، وهذا الاستعلاء فى المحسوس إلى المحسوس يفرض علوا يفوق علوى أنا". هكذا يؤكد تفلسف ياسبرز صحته فى النهاية كفكر دينى يقترب من الصوفية. التفلسف، كما يقول إياسبرز] بين الحين والحين، هو "إدراك المحسوس". إن ياسبرز يريد كما يقول إياسبرز] بين الحين والحين، هو "إدراك المحسوس". إن ياسبرز يريد كما يقول إياسبرز المناح الذات وتطوير الذات عن طريق الاستعلاء. " الفلسفة تركيز فكرى، عن طريقه يصبح الإنسان هو ذاته، فيه يظفر الإنسان بالواقع " الفلسفة تركيز فكرى، عن طريقه يصبح الإنسان هو ذاته، فيه يظفر الإنسان بالواقع " (١٥).

الفلسفة لدى ياسبرز عقيدة ذات تأثيرات تصل إلى نطاق السياسة. ولعل إدراكه للفلسفة يبدو خاصا بدرجة توضح أنه قد أعطى تفلسفه أهمية سياسية كبيرة. في الحقيقة إن اهتمامه بالسياسة كان قليلا حتى بدأ انشغاله الشخصى بالنازية، وسرعان ما لعبت مسائل عديدة دورها المؤكد في فكره مثل مسألة الفهم الصحيح للدولة والدور المتاح للفلسفة في المجتمع. هنا ظهرت معارضته لوثوقية أي معرفة

وما ينتج عنها من كلية، وكذلك معارضته لكل سمو كياني للجماعة السياسية وما ينتج عنها من تأثير على الدولة. إلا أنه يركز على أهمية الأحكام الأساسية الوجودية للوجود الاجتماعي الواضح، وهذا مما دفعه بقصد سياسي إلى زيادة طلبه لميلاد وجودي جديد للعديد من البشر بقدر الإمكان. إمكانية السياسة الحقيقية تكون لديه بافتر اضين: بالاعتراف بحرية فوق سياسية، فوق تجريبية، وبالاعتراف باستعلاء مطلق يحتم وجودا حقيقيا. وكما أعلن ياسبرز في عمله " الوضع الروحي في العصر الحاضر " (١٩٣١) أن السبيل إلى الإنقاذ الوحيد من أخطار الحالة السياسية والإطلاق العلمي هو الارتقاء بالوجود الحقيقي، فقد طالب بعد الحرب دائما بتغير في ألمانيا وفي كل العالم وتأسف لتأخر هذا التغير قبل كل شيء دفعه التهديد النووي أثناء الحرب الباردة إلى رؤية الإنقاذ الوحيد الممكن للإنسانية في تحول روحي أخلاقي عام، وإلى أن يجعل من هذا النداء تضرعا (لكن هذا النداء يحتم أيضا منظمة حلف شمال الأطلنطي الوقائية الحربية). إلا أن ما جاء به يسبرز من " مواعظ هدى " فلسفية وجودية وجب عليها أن تظل بلا تأثير. مما جعله هو ذاته يتأسف على انشغاله السياسي كإضاعة للوقت، حيث لم يجعله يتاول منطقه الفلسفي، خصوصا المقولة (٢٧).

من البداية قل انشغال ياسبرز بالشكل المضمونى للفكر عن انشغاله الشديد بالحركة الوجودية للفكر، أى أن انشغاله قد قل بالفلسفة، وزاد بالتفلسف. كان أمله فى "تبخير كل المضمون"، كما ورد بين الحين والحين، هو الاقتراب من الوجود المطلق. لقد خشى إدخال الفكر المتلفظ به فى نطاق العقائدية وإمكانية ضم العقائد للتطبيقية. على التفلسف أن يبقى فكرا حرا. هذا يستطيع أن يؤدى إلى تنسيب شبه مستقر لكل الأقوال أو حتى إلى غموضها من البداية على الرغم من أن ياسبرز قد ركز دائما على أن معرفة ما فوق الشيئية تكون فقط عبر الشيئية، أى أن المعرفة الموضوعية التحويلية تكون فقط فى نطاق الذات، فإن ذلك يعطى انطباعا أنه يتحاشى منذ البداية الأقوال الواضحة من أجل " تعليق " النفلسف المستهدف، وأنه من خلال عدوله عن تحديدات (قابلة بديهيا لإعادة النظر)، لأنه فى واقع الأمر لم يقل شيئا يحول دون التفاهم المراد. بل ويمكن أيضا أن يعطى الانطباع وكأن يرجع ياسبرز خشى الحوار مع الشيء كما هو الحال مع البشر وأنه أراد أن يرجع بالتفلسف إلى تحقيق الذات عن طريق التفاهم المحبب فى أصغر الدوائر.

### ٣-٢ هيدجر - أنطولوجيا وجوديةوفكر وجود متحرر:

ولد مارتن هيدجر (١٩٨٩ – ١٩٧٩) في مسكرش، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة بادن، حيث كان أبوه صانع براميل، وفي الوقت نفسه أمينا لخزانة كنيسة القديس مارتن في تلك المدينة. درس أو لا اللاهوتية الكاثوليكية والفيزياء، ثم بعد ذلك الفلسفة بصورة رئيسية على يد أستاذ الكانتية الجديدة ديكرت؛ وسرعان ما قطع الإعداد ليكون قسيسا. ثم صار عام ١٩١٩ بعد خدمة عسكرية قصيرة مساعدا [معيدا] لدى هوسرل في فرايبورج، وبعد ذلك أستاذا في كل من ماربورج وفرايبورج، حيث مكث حتى نهاية حياته. كثيرا مارفض دعوة كل من ميونيخ وبرلين للتدريس بهما. في عام ١٩٣٣ أصبح مديرا رسميا للجامعة، وانضم إلى الحزب الوطني الاشتراكي (النازي)، لكنه استقال من منصب مدير الجامعة عام ١٩٣٣. وعلى الرغم من بقائه عضوا في الحزب فقد تم وضعه تحت ملاحظة الشرطة السرية لدواعي الأمن. أما نتيجة تصادماته مع الحزب النازي فقد أدت عن طريق مديري الجامعة إلى منع قيامه بالتدريس من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٥١.

أدرك هيدجر أنه مفكر أم وجودى. حيث صار من باب الصدفة تلميذا لعمل فرانس برنتانو" عن المعنى المتنوع للموجود لدى أرسطو (١٨٦٢) وتتبه إلى مشكلة الوجود. هذا الاتجاه الفكرى الذى اتخذه هيدجر فى كتابة تاريخ الفلسفة، لم يستطع تأثير الكانتية الجديدة أن يغير فيه شيئا؛ استقباله فيما بعد لفينومينولوجيا هوسرل وتأويل ديلتاى كانا أيضا من هذه الزاوية وكذلك مواجهته لعمل نيتشه. من إجابة السؤال عن ماهية الوجود منى هيدجر نفسه طوال حياته - دون حجة أقرب - بحل لكل المشاكل الممكنة، بتغيير للفهم الإنسانى للذات والعالم، بتغيير للإنسان وللعالم، كما أعلن على العكس من ذلك تحولا للفكر الإنسانى من جديد للوجود. بلا شك يكون فى هذا الإطار تطور لا يستهان به للتفلسف: من الفلسفة التى كانت أساسا كأنطولوجيا فينومينولوجية عامة، حتى عبادة وجود، ترفض أن يحمل فكرها الذاتى اسم "فلسفة" فى هذا الصدد لم يصل التغيير التماؤل عن الوجود فقط، بل أيضا إلى معنى كلمة "وجود" وحتى إلى

طريقة كتابتها. إلى جانب المرحلتين الأساسيتين المنفصلتين عن طريق منحنى متعدد المعنى، قبل كل شىء اعتمادا على تحقيق مخططات المحاضرات العامة، تتضح اليوم التحريكات تدريجيا حتى يمكن التعرف عليها. بالتحول العميق لهذا الفكر يتضح تغير تدريجي لمفهوم الفلسفة، هذا التغير الذي يبدو أخيرا وكأنه يؤدى إلى رفض كل الفلسفة.

يحاول هيدجر في أول وأهم أعماله الأساسية "الوجود والزمان" (١٩٢٧) أن يطرح على بساط البحث مسألة "معنى الوجود"، أي معنى كلمة أومفهوم "الوجود "، عن طريق تحليل وجود الإنسان. لتحقيق هذا الغرض يريد من البداية أن يعرف أساسا كيف يفرق بحدة بين الوجود والموجود ( الفرق الأنطولوجي) وبين ما يتبع ذلك من تساؤلات أنطولوجية (وجودية) وموجودية. الإنسان على سبيل المثال ماهية موجودية (موجود) أولويتها الأنطولوجية (أولوية وجود) ترتكز في وجودها الأنطولوجي، أي في وجودها المدرك للوجود. يقف من وجوده وقفته من هذا الوجود لأن الأمر في وجوده يقوم على هذا الوجود، وعلى هذا فهو يقف من وجوده وقفته من العالم ومن الوجود عموما. الإنسان ليس كأي موجود عداه مجرد موجود مناح هو وجوده، لأنه يدركه إيدرك وجوده]، أي أنه يأتي بنفسه إليه [إلى ذاته]. لأن الإنسان بهذا المعنى يكون هو موجوده أو هو "هذاه"، أطلق هيدجر على الإنسان اسم " الموجود "، بينما وجود هذا الموجود الذي يقف منه كإمكانية لذاته، تلك الامكانية التي يجب فهمها وتعريفها هي الموجود لدى هيدجر. الإنسان يتواجد كموجود. بتحليل وجود هذا الموجود الواقعي، بما نسميه تحليل الموجود، يريد هيدجر تطوير أنطولوجيا، يكون عليها كأنطولوجيا أساسية أن تترك وراءها كل أنطولوجيا سبقتها. معرفة الذات لدى الإنسان (بوجه عام) تصبح هي مفتاح معرفة الوجود بقدر ما يدور الأمر هنا على فلسفة ذات قد تم دفعها إلى التطرف. تحليل الموجود لا يريد إذا أن يتم فهمه كفلسفة موجود أو حتى كأنطولوجيا، على الرغم من أن عليه أيضا أن يقدم لهذا أحجار البناء المهمة. هذا التحليل يريد ألا يهتم حتى بالتساؤ لات الموجودية، على سبيل المثال التساؤ لات الأخلاقية.

الوجود الحقيقى وجود " ذاتى " وليس فقط استيقانا استعلائيا ويطلق عليه هيدجر اسم "وجود فى العالم". العالم ليس كل العالم المكانى والزمانى، بل ترابط عام (ترابط إحالة) لما يأتينا بشأن مفهوم بأى شكل، ويكون فى الحقيقة من أول

الأمر ترابط إثبات مسلم وبعد ذلك موضوع معرفة موجود. كذلك "الوجود - في" لا يكون فقط " التواجد" المكاني - الزماني في العالم، بل "الوجود - مع "لدى الترابط العام للموجود، أي العلاقة إلى الوقائعية، علاقة متفهمة ومستنتجة لذاتها في تو اجدها. للمتو اجد الذي تم فهمه بهذه الطريقة إمكانيتان للاتجاه مع العالم ومع نفسه ومع الآخرين من البشر إما أن أجعل نفسى أتنازل عن بديهيتي وذلك عن طريقه كونى عبر اندثاري في العالم وبذلك في الآخرين من البشر؛ أفهم نفسي هكذا، كما يفهم " المرء " نفسه، هذا يعنى أنى أتواجد دون خصوصية، أو كما يقول هيدجر أحيانا "منفور" و "ليس لى من قرار". أو أستطيع أن أنتزع نفسى من العالم وأقرر قبول أنا ذاتي، هذا يعنى أن أتواجد كأنا بكل معنى الكلمة، أي اكون صحيحا، أو كما يقول هيدجر أحيانا "حقيقيا" و "أصيلا" (قارن ٢٢٢ - ٢٢٤). إمكانية مثل هذا التخصيص للذات عن طريق الذات - عن طريق عدول عن العالم - تتشأ في الخوف من الموت عن طريق تصميم متقدم لقبول الانتهاء الذاتي، تنشأ إذا في "حرية الموت"، وتجعلني حرا من العالم، لكن دون احتمال الوصول بهذا إلى شيء من ما بعد ذلك من حيث المحتوى لهذا التصميم. الخوف من الموت الذي هو بذلك محور دائرة الحجج، يستفيد من التواجد، بينما هو عدم وجود ذاتي له، في كلية وبذلك من "الهم" ككلية بناء لوجوده الزماني. لكنه هنا يطرح التساؤل نفسه إذا ما كان هذا التحليل الوجودى الظاهر شكليا يقوم على مثل وجودى، "مثل واقعى" لا يصرح هيدجر بهذا فقط، بل يعلن أيضا ضرورة هذا الواقع. لأن "الحقيقة" الأنطولوجية للتحليل الوجودى تتكون بحكم الحقيقة الوجودية الأصلية (١٤٧ - ١٤٨) بهذا يبدو أن هيدجر يجعل من فرده الذاتي مقياسا للمعرفة، وبهذا أيضًا يأتي التساؤل المطروح عن ذاتية الفلسفة أو عن الموضوعية الممكنة للفلسفة.

"الفلسفة أنطولوجيا فينومينولوجية كلية، بناء على تأويل المتواجد، أنطولوجيا حددت كأنالوطيقا [كتحليل](٣٨) للوجود نهاية إرشاد كل التساؤل الفلسفي، من أى منشأ وإلى أى رد. (٥١) فى هذا التعريف المعقد إلى حد ما يحاول هيدجر أن يلخص العديد من مطالبه. من حيث الموضوع تكون الفلسفة معرفة الوجود، بالأحرى وجود الموجود، وتكون فى الحقيقة أنطولوجيا كلية على خلاف مع الأنطولوجيا الإقليمية، التى تستهدف فقط نطاقا ضيقا للوجود أو الموجود. أما من

حيث المنهج فهي فينومينولوجية، هذا يعنى أنها تنطلق طبقا للغرض من وصف متحرر من الحكم المسبق للمظاهر وتدركها كمظاهر للوجــود (ليس إذا مثل كانت كأغطية واضحة مجردة للوجود في ذاته)، إنها تريد أن تجعل الموجود يظهر، كما يظهر هو ذاته بذاته، أي كما يبدو. بهذا يتبع هيدجر هوسرل، الذي فهم الفينومينولوجيا كوسيلة مجردة. إلا أن قبول الفينومينولوجيا ليس الكلمة الأولى وليست الكلمة الأخيرة للوسيلة؛ لأن هيدجر يحاول أن يكمل الفينومينولوجيا عن طريق تأويل مرتبط بديلتاي، بالأحرى أن يدعمه بالحجج. لأن المتواجد يتم تعريفه أساسا عن طريق علاقته بذاته، فهو يفهم ذاته دائما بأي طريقة، وفي الحقيقة (طبقا لتحليل هيدجر) من خلال إمكانياته، هذا يعنى من خلال إمكانية وجوده التي يضع نفسه على شاكلتها في كل وقت. المتواجد هو وجود حر لأخص إمكانية وجود له، ومن هذه الناحية هو فهم أساسى. وبما أن كل ما بعد ذلك من فهم ومعرفة يؤسس الفهم (التخطيط) الأساسي، تفقد الفينومينولوجيا خاصتها وبذلك أيضا موضوعيتها الظاهرة، بالأحرى موضوعها المطلق - الزائف؛ حقها في الارتباط العلمي ينهدم من خلال تعلقها بالفهم الفردى للعالم وللذات، الفقدان المزعوم للحكم المسبق لدى الفينومينولوجيا، رؤية ماهيتها، يحدث في "الفهم الوجودي" (١٩٦)، وأخيرا في فهم وجودي مسبق: الفلسفة "كفهم فينومينولوجي" (٩٠)، وهذا كإنجاز لفهم الوجود. الآن تصبح الفلسفة تاريخية بشكل واع، تبقى إن صح التعبير ذات ارتباط وجـــودى (قارن ١٩٦ - ١٩٧). هكذا تصبح الفينومينولوجيا ذات المظهر المحايد درجة انتقال مجردة في فرجار تأويلي للفهم التاريخي، وأنطولوجيا الأساس تصبح هي ذاتها تخطيطا أنالوطيقيا وجوديا لوجود تاريخي.

بلغت التاريخية الوجودية للفلسفة حدتها الأخيرة عندما اتجه النظر إلى الفلسفة في علاقتها بالعلم. بالاختلاف مع ياسبرز يكون العلم لدى هيدجر ليس هو الأعلى الثابت ذا الصلاحية العامة، إلى حد ما بمعنى معرفة تتمتع بصلاحية ذاتية عامة كإنتاج إدراج بوجه عام، وكأن الفلسفة الحديثة تستطيع، وأيضا أصبح واجبا عليها الاعتماد الدائم على العلم. الأرجح أن يكون العلم، كما ورد في عمل هيدجر "الوجود والزمان"، نتيجة معرفة سابقة متقدمة، تقوم كأنطولوجيا في الفلسفة، وبالتالى لاتسطيع أن تكون وصية على الفلسفة. العلم ذاته في واقع الأمر فلسفة. على ذلك تكون الفلسفة (الأنطولوجيا) ذاتها كبحث "فينومينولوجي علما علاوة على ذلك تكون الفلسفة (الأنطولوجيا) ذاتها كبحث "فينومينولوجي علما

(قـــارن٤٦، ٢٢٧، ٢٩٨)، وفى الحقيقة تكون علم أساس. كل العلوم المنفردة تكون مجرد علوم الموجود، أما الفلسفة فى علم الوجود" (٥٠)، هى علم أساسى أسبق، حتى وإن كان ذلك فقط بالمعنى القديم المتسع للكلمة. بالفعل تكون كل معرفة نظرية، فلسفة أو علما مفردا، وتكون مثل هذه مجرد معرفة ثانوية أو "أصلية"؛ المعرفة البدائية تكون تعرفا عمليا - رزينا على المتاح - مما يؤدى إلى اهتمام مؤكد فى تقييم الفلسفة كمعرفة وجود مستنبطة وفى الوقت نفسه بدائية وكذلك قائمة على النطبيق.

بعد "الوجود والزمان" شهد فكر هيدجر تغييرا جذريا، يمكن بالاعتماد على طريقة تعبيره الخاصة تسمية هذا التغيير "حركة دوران". تلك الحركة التي تضم مجموعة أوجه لا يتيسر الربط بينها عن طريق شروح هيدجر الذاتية. ولا يجوز على أى حال أن تكون حركة الدوران هذه قد توجهت إلى عكس التساؤل الذى صوب بصره إليه في "الوجود والزمان". ووضعه في الجزء الذي ظل حينئذ دون نشر تحت عنوان "الزمان والوجود". الأرجح أن يكون الموضوع يدور حول تغيير متواصل بدرجة بالغة للفكر، لم يرغب هيدجر أن يعرف أن هذا يتم فهمه كتغيير للتساؤل أو كتغير للرأي، بل كتعميق للبداية الأصلية. كما يبدو أخيرا - دون الاعتماد على ألفاظ هيدجر - أن الموضوع يدور حول تحول فلسفة ذاتية متطرفة إلى فلسفة للمطلق. بوضوح يبدأ هيدجر الآن الحديث بنقطة الوجود. لم يعد التساؤل ينطلق من المتواجد عن معنى الوجود، بل صار الفكر المتواجد يأتى من الوجود. ولم يعد المتواجد هو هذيته الذاتية بدرجة كبيرة، بل هذية الوجود عموما، "بقعة جرداء في [غابة] الوجود"، فيها يتحدث الوجود، هذا يعنى أنه مكان الحقيقة أو اللاحقيقة (الخفاء أو اللاخفاء). من هذه الناحية يبدو الإنسان الآن "كراع للوجود في المقام الأول أو "كمحافظ" عليه ويكون توافقه مع "تشجيع الكون" بزيادة أو نقصان. اللغة تصبح "بيت الوجود". هكذا الوجود الذي وصل إليه الفكر من قبل فقط تقريبا كموجود "actus essendi" أو كأفق لكل الفهم، يصبح حقيقة قائمة بذاتها خلف، أو الأرجح قبل كل الموجود، حقيقة تتدارى أو تتضح في الموجود. بينما يقوم هيدجر فوق كل هذا بوصف الوجود واتضاح الوجود كصيرورة، ويوضح هذه الصيرورة كحدث تاريخي قدري، ينشأ تصور لتاريخ الوجود، الذي هو أساسا تاريخ انهيار وتاريخ شؤم، وفيه تتخفض الميتافيزيقا كمعرفة وجود غير لائقة إلى

فينومين تاريخى من أفلاطون حتى نيتشه. وضع خفاء ونسيان ضمنى للوجود فى الميتافيزيقا وفيما نشأ منها من علم وتكنولوجيا يصبح فقدان وجود، الذى هو ذنب وقدر فى وقت واحد، لكن يمكن بقدر المستطاع، فى "بأساء العالم" الحالية تغيير اتجاهه من خلال إظهار جديد أيضا للوجود. يستطيع الإنسان الاستعداد لهذا "الظهور الجديد للوجود"، الذى انتظره هيدجر كتحرر وخلاص، ورأى نفسه مبشرا به، فقط عن طريق "طمأنينة"، هى فى ذاتها على أية حال هدية الوجود، يجب على الإنسان الاستعداد لها دائما أبدا عن طريق تذكر الوجود.

لعل الانحياز السياسي قصير الأجل وكذلك معايشات الحرب قد لعبا دورا مهما في التغيرات الجذرية التي حدثت بوضوح في فكر هيدجر في منتصف الثلاثينيات. يبدو هيدجر منذ نشأته، على الرغم من روحه الوطنية، ذا شخصية غير سياسية. لكنه في ربيع عام ١٩٣٣، عندما صار مدير جامعة فرايبورج، فاجأ الكثيرين من تلاميذه بانضمامه إلى الحزب الوطنى الاشتراكى (النازية). في محاضراته (التوكيد الذاتي للجامعة الألمانية)، التي استهل بها منصبه الجديد، دعى طلابه إلى أن يحملوا على عاتقهم" عزة [...] وعظمة الانتفاضة". النازية (٢٢) وكذلك" القوى الوطنية والعرقية." (١٣) لشعبهم بخدمة العمل والجيش والعلم. حفظ ذات الجامعة الألمانية" يتوقف فقط على تطلعنا آنفا وسالفا إلى ذاتنا كشعب تاريخي - روحي أو عدم تطلعنا إلى ذاتنا" بعد ذلك بقليل كتب في احد نداءاته العديدة، "الطلاب الألمان"، (١٩٣٣/١١/٣): "تأتى الثورة النازية بانقلاب كامل لتواجدنا الألماني [...]. القائد ذاته ولا أحد غيره هو الواقع الألماني الحالى والمستقبلي وقانونه " (١٣٥ - ١٣٦). إلا أن صحة خلفية هذا التأبيد المنبرى يمكن رؤيتها أيضا في معارضة هيدجر للإجراءات المنفردة والإحيائية (٢٩) الرسمية. يجب فهم انحيازه السياسي -- بصرف النظر عن التفاصيل الشخصية - أساسا كعاقبة سريعة لفلسفته الوجودية ذات الشكل الحاد وأيضا ذات الدعوة إلى "الحزم"، وأيضا كعاقبة لقرب شديد لفلسفة العكس(٤٠) الوجودية لديه من دعاية التغيير السياسية لدى النازية (في هذا الصدد أيضا القرب العام من النقد الاجتماعي والحضاري المنقول برومانسية وطنية لعب دورا مهما بلا شك). على كل حال استطاع هيدجر أن يشرك العكسية ذات التشكيل المركز بين الحقيقي وغير الحقيقي (أو الأصيل والمجتث إلخ) - على سبيل التحديد في

الوجود والزمان - فجأة بالمضمون الاجتماعي والسياسي، وصار "التواجد الذاتي" دون أى تمهيد "تواجدا ألمانيا". في الوقت نفسه وجد فكر المعركة الخاص ذا المضمون الأجوف لدى هيدجر موازيا واضحا في الفكر النازي العدواني، وكلاهما اتفقا في الاحتجاج أكثر من الغاية، من خلال رفض المجتمع الذي يتسم بالديمقراطية والطبقة الوسطى الحرة. من التصميم على الإنسان المتميز بالفردية صارت الآن إرادة الشعب الألماني في ذاته، وفي الوقت نفسه تمثل المصير الآن كضرورة كبرى للتحرر فلسفة - تحرر تحرير - الوجود، التي تبدو متخصصة، انتقات مباشرة إلى فلسفة تحرر سياسية، ومصير الوجود تحول الآن وليس للمرة الأخيرة إلى مصير سياسي. عندما فتر حماس هيدجر بعد عام فقط، حال فكرة بهذه الطريقة شبه الميتافيزيقية في الحاضر السياسي. هكذا ظهر في محاضراته "مدخل إلى الميتافيزيقا" (١٩٣٥)، انتظاره الدائم لتغير تحدثه النازية في ألمانيا وأوروبا؛ لأن أمريكا وروسيا "شيء واحد من الناحية الميتافيزيقية؛ الجنون الياتس نفسه لدى التكنيك المعزول ولدى جمعية البشر العاديين التي مالها من قرار" (٤٠-٤١). لذلك يكون النساؤل عن مصير الوجود في "ارتباط بمصير أوروبا الذي يتقرر أفيه مصير الأرض، حيث وجودنا التاريخي يثبت ذاته كمركز روحي لأوروبا" (٤٦). لقد صار واضحا لدى هيدجر، كما هو الحال لدى فيشته وغيره، إن ألمانيا هي المركز الروحي للعالم. إلا أنه حاول الآن أيضا التفريق بحده بين "الحقيقة الداخلية وحجم الحركة" وما "تحول إلى فلسفة للنازية" (٢٠٨) يبدو أنه ظل يأمل لمدة قصيرة أن يستطيع تحقيق تأثيره على التوجيه الروحي للنازية، وأن يستطيع إدخال التحول السياسي في تحول فكر الوجود ذي التحرر التاريخي المنتظر. ومن هذه الناحية فقد كان أيديولوجيا قياديا مغمورا. إلا أن ذنب خطئه السياسي، مثلما كان يعتقد على ما يبدو حتى النهاية، لا يحمله هو مطلقا، بل النازيون الذين لم يصيروا ماكان ممكنا أن يكون؛ لقد طالب لنفسه بحق المفكر الكبير، ألا وهو جواز الخطأ الكبير. ونتيجة لخيبة الأمل هذه تجهم فكره أيضا بشكل ملحوظ - "بأساء العالم" الجديدة لم تعط أى فرصة للتحسن الإيجابي للعالم. الفلسفة صارت تعنى لديه الآن "كعمـــل الحقيقة " (واللحقيقة) وهذا كمصير تاريخي.

المراحل المنفردة للفكر الأخير ذى العسر اللغوى إلى حد ما، والتى أدت إلى خطوات منفردة "لحركة الدوران" لدى هيدجر، تتقسم على أكبر وجه (تقريب)

إلى ثلاث مراحل: أعوام التحول، وانطلاق الفكر الجديد، والفلسفة المتأخرة. فيها تغير أيضا تفهمه للفلسفة ولفكره الذاتي على وجه الخصوص.

(أ) من بين ما يميز أعوام التحول، تقريبا من عام ١٩٢٧ حتى عام ١٩٣٧، نجد الجدال العميق في الشخصية العلمية للفلسفة. حيث تشمل محاضرة "الفينومينولوجيا واللاهوت" (١٩٢٧) تعريفا للفلسفة "كعلم الوجود"، الذي يحتاج كأنطولوجيا بوضوح "إلى تغيير النظرة الملقاة على الموجود" (٤٨). بالنظر إلى العلوم نجد أن الفلسفة "كالتساؤل الحر للمتواجد النقى الذي يحمل عبء نفسه" الذي يقوم على "قبول ذاتي حر للتواجد بأكمله" ومن هذه الناحية يتأسس في "إمكانية وجود" تاريخية، وليس عليها "واجب تصويب الوجودية الأساسية" فقط، بل أيضا واجب الإدارة ذات التعليل "الأنطولوجي" (٦٥)؛ بالنظر إلى التفلسف فهي تبتغي "إيضاحا ذاتيا للماهية الذاتية" (٦٧). الأمر يدور إذا لدى هيدجر حول إظهار الأولوية الأنطولوجية لعلم الوجود هذا أمام العلوم المنفردة وكذلك الأساس الوجودي للفلسفة. كلاهما يرتكز على أن الفلسفة "كعلم" هي فعل الحرية.

وجهات النظر هذه تحدد كذلك الكلام عن الفلسفة في محاضرة هيدجر عن "المشاكل الأساسية للفينومينولوجيا" في العام نفسه، لكن بالفارق العام أن مشكلة تصور العالم السالفة تعود الآن للفكر. الفلسفة، كما ورد في هذه المحاضرة، هي في الأساس علم على وجه العموم، هي العلم المطلق، بدرجة كبيرة حتى إن تعبير "فلسفة علمية" هو في الخلسفة علمية" هو العلم المطلق، بدرجة كبيرة حتى إن تعبير "فلسفة علمية" هو في الحقيقة مجرد حشو من هذا يتضح أنه إلى جانب اعتبار الفلسفة من قديم الزمان علما، يسرى مفهوم للفلسفة قد رفضه هيدجر على الرغم من التركيز على الوظيفة الموجودية للفلسفة، يحمل اليوم اسم "تصور العالم" ويتتوج في المطالبة بتصور في المعلق الموجود ويكون من في الحقيقة إلى التواجد التاريخي، لكن تصور العالم يعنى فقط الموجود ويكون من هذه الناحية "إيجابيا" مثل ما نسميه علوما إيجابية، أما الفلسفة فلا تتجه أساسا نحو الموجود، بل هي علم الوجود. "الوجود هو الموضوع الحقيقي الوحيد للفلسفة [...]. الفلسفة هي التحليل النظرى – التصوري للوجود، لبنائه ولإمكانياته." (قارن العربة" (١٦) وبالطبع، كما يقول هيدجر مع هيجل، هي ليست للغوغاء ولا قادرة الحرية" (١٦) وبالطبع، كما يقول هيدجر مع هيجل، هي ليست للغوغاء ولا قادرة الحرية" (١٦) وبالطبع، كما يقول هيدجر مع هيجل، هي ليست للغوغاء ولا قادرة

على إعدادهم. الفلسفة، كما ورد في مدخل إلى الميتافيزيقا، عبارة عن " تساؤل غير عادى عن ما هو غير عادى" (١٥).

(ب) الآن يتلاشى أكثر فأكثر ما سماه هيدجر فى زمنه الحاد، على سبيل المثال فى محاضرته عن "ماهية حرية الإنسان" (١٩٣٠)، "الشخصية العدوانية للفلسيفة" (٣٥). بينما انطبع المحل إلى الميتافيزيقا بالجدل السياسى فى هذا الوقت وبالتصميم على تغيير العالم، ازداد شيئا فشيئا "ترك" الفلسفة جانبا فى "حركة دوران" فكر هيدجر التى اكتملت فى الخفاء بمقتضى الأوضاع، ثم تم إعلانها بعد نهاية الحرب، إذا بفلسفة ندع عدوانيتها ذات التأكيد الذاتى فى الأصل جانبا وتتحول إلى نقوى وجود ذات حد أقصى من التواضع أو إلى خشوع الوجود. هكذا يتغير كذلك – تقريبا من ١٩٣٧ حتى ١٩٤٧ – إدراك هيدجر لدور الفلسفة التى يجوز نتيجة التأثير الأخير استبدالها بفكر "وجودي" جديد.

في محاضرته "التساؤلات الأساسية للفلسفة" (١٩٣٧ /١٩٣٨) وردت الفلسفة تحت تأثير نيتشه كمعرفة أرستقراطية، بمعنى أدق: "معرفة دون فائدة مباشرة، وفي الوقت نفسه أرستقراطية"، لكن أصبح أيضا المقصود بالفلسفة حالة أساس، تتم تسميتها "أشد اتخاذ للرأى في أعلى حالة" (٢). "حالة الأساس هذه الفلسفة، أى الفلسفة المستجدة، نحن نسميها، إن دل هذا على شيء مباشرة بقدر الإمكان: التحفظ. فيه يتحد ويأتلف كل من: الخوف من أقرب ما هو آت وأكبر ما يثير الفضول يكون الوجود. التحفظ هو تلك الحالة التي لا يمكن قهرها أو التغلب عليها، بل تحفظ وتصان داخل هذا الخوف." (٢) من الفكر الحاد ينتج الآن فكر حريص، يظل بالفعل على وعى بوضعه الخاص الآن ترتبط هيبة ما لا يمكن الإحاطة به علما بحق القوة تجاه ما لم يتم الاطلاع عليه بنوع من الخشوع المتعجرف. هذا الربط بين تواضع ظاهر واستيقان رسالة أعلى يشتد تأثيره دائما على تفاسف هيدجر؛ لأنه بإظهار فكره الجديد يتغير كذلك أسلوب فلسفته. التحليل المتحمس والتعبير التعليمي يحل محلهما بزيادة دائمة فكر تأملي وكذلك أسلوب يتصف بالاعتدال ويتسم بالشاعرية. في أثناء ذلك يتم الإقلاع عن فهم الفلسفة حتى ذلك الحين كعلم، بل والنظر إليه كضلال تاريخي، على الفكر الحقيقي أن يتراجع عنه. الفلسفة ليست علما أو حتى بحثا، الفكر الجديد لا يريد أن يكون مرة أخرى فلسفة في أي معنى منقول لهذه الكلمة. إلا أنه بعد الحرب فقط يتضح الحد الأقصى

للتحول في فكر هيدجر – بصرف النظر عن تقدمه في السن – حيث تخفف تجاربه في الكوارث عدوانيته الأولى.

يتضح في خطاب هيدجر "عن الإنسانية" (١٩٤٧) الذي يرثى فيه تشرد الإنسان كنسيان الوجود ووحشة الوجود، إنه يريد الآن إسقاط مصطلح الفلسفة كتسمية غير مناسبة للفكر الذاتي. لم تعد الفلسفة هي الفكر الجديد الذي نتطلع إليه، بل هي أدنى من ذلك مثلما كان الفكر الأولى لدى سابقي أرسطو قبل نشأة الفلسفة أو الميتافيزيقا في أثينا (قارن ٣١٦) فلسفة الفكر "الجوهرى"، "الحقيقي" أو "الأكثر أصولية" يصبح ذكرا للوجود، حيث لا يصل إلى ارتباط بالوجود، ولكن يحقق فقط ارتباط الإنسان بالوجود، أي أن: من الوجود ذاته يحدث ما يجعل هذا الوجود یکون، ما هو أو کما هو (قارن۳۱۳، ۳۳۰، ۳۵۷) برید هیدجر، دون أن برید الاستسلام لما هو خارج نطاق العقل، التحرر نهائيا من التحليل التكنيكي للفكر (قارن ٩١٤): "حان الوقت للامتناع عن تقدير الفلسفة أكثر مما تستحق وعن تكليفها نتيجة لذلك أكثر من وسعها. الضروري في بأساء عالم اليوم: إقلال من الفلسفة، لكن عناية أكثر بالفكر [...] لم يعد الفكر المستجد فلسفة، لأنه يفكر بأصولية أكثر من الميتافيزيقا، التي يعبر اسمها عن الشيء نفسه [...]. لكن الفكر المستجد لا يستطيع، كما استوجب هيجل، أن يخلع ثوب اسم "حب الحكمة"، ولا تستطيع الحكمة ذاتها أن تظهر في شكل المعرفة المطلقة. الفكر ينحدر في فقر ماهيته المؤقتة." (٣٦٤) هنا يجب بلا شك التساؤل، هل هذا شيء آخر سوى تبديل الكلمات ("الفكر بدلا من الفلسفة"). لكن قبل كل شيء التساؤل: أين تكمن أصولية الفكر التي يستوجيها هيدجر دائما؟

جـ ـ ابتداء من عام ١٩٥٠ تقريبا يزداد نقد هيدجر الميتافيزيقا والعلم والتكنيك التي انطلقت منها، وهو في الأساس نقد التطور الغربي برمته، خاصة في العصر الحديث. بذلك ينمو – في نوع من تغلب الفلسفة على ذاتها – تحفظ مع الفلسفة كفلسفة وأيضا الأمل في فكر جديد. لقد أكد هيدجر دائما أنه يستطيع فقط أن يعد للفكر الجديد وأنه أيضا لا يعرف الوجود ذاته. مع ذلك يتحدث في أعوامه الأخيرة دائما من قبل كل شيء بلسان المضطلع والمختار الذي يعرف على الأقل إمكانية وصول الوجود. الفلسفة تصبح نبوة ومحتواها يصبح الآخرة. ويصبح هيدجر حتى على المعتاد مستعدا أن يطلق على هذا الفكر الأكثر فكرا اسم الفلسفة هيدجر حتى على المعتاد مستعدا أن يطلق على هذا الفكر الأكثر فكرا اسم الفلسفة

بافتراض أن هذا الفكر يلقى سوء فهم علميا وميتافيزيقيا. ولأن الوجود فى الحقيقة هو محل الشك، يعطينا الفكر ويعنى لدينا الفكر، يصبح الفكر لدى هيدجر توافقا ينقل "الطلب" أو "الإقبال" التاريخى للوجود إلى اللغة. من يميل إليه "إقبال" الوجود دانما (إلى كل البشر أو قلة منهم أو ربما إلى واحد مختار فقط)، ومن يميل دائما كذلك إلى سماع لغة الوجود ويميل إلى الاستجابة إليها – الفكر المنصت للوجود يستطيع أن يكون إلى حين نوعا فقط من البشارة. الفكر الحقيقى، كما يتيقن هيدجر الآن مجرد فكر تحضيرى غير قائم بذاته، الفكر الأكثر تأملا يتأمل الخطوة الممكنة لوحى جديد للوجود. هكذا تصبح أخيرا الفلسفة أملا غير مؤكد فى تحول للعالم مجددا لكل شىء، يجب أن يظل سببه ومصدره وطريقة تأثيره ونتائجه فى الظلام.

تقصى هيدجر فكر الوجود الحقيقى وغيره فى محاضرته "ما معنى الفكر؟" (١٩٥٢). الفكر يعنى هنا التفكير فيما ينتج من ذاته والذى يشير إليه الإنسان مباشرة كظاهرة دون تفسير بهذا المعنى يستطيع هيدجر أيضا أن يقول: "العلم لا يفكر" (قارن ١٣٣). فى ضوء هذا نجد فى محاضرته "العلم والوعى" (١٩٥٣) تحليلا كمطاردة متهورة والمتكنيك كعمل قهرى كلاهما يقيمان الميتافيزيقا التى تجد الحقيقة فى التصور والإثبات فقط، ويبتغيان مطاردة وعمل الموجود، وليس لهما مايفعلاه مع الوعى بمعنى "طمأنينة التساؤل" (٦٨). يستطيع هيدجر أن يفهم فكرة مقط كاستعداد ممكن لتغير المصير، لكن عليه أن يعتبر هذه "الدرجة العليا للوعى" أيضا كما هو الحال المعقد دائما بالتحفظات الافتراضية، كخطوة خاصة (٧٠).

العدول النهائى عن الفلسفة وكذلك عن هذا المصطلح لم يكن من الطبيعى أن يكون سهلا على هيدجر. في محاضرته "ما هذا الشيء المسمي بالفلسفة؟ " (١٩٥٥) تبدو رغبته في إنقاذ هذا المصطلح عن طريق تغيير تفسيره أو تأسيس جديد له. ويحاول أن ينعم الفكر في المعنى الأصلى للفلسفة في التعليق على الكلمة اليونانية. وفي المطالبة بحوار فكرى مع أصولنا الفكرية اليونانية. أن تكون فيلسوفا تعنى إلى حد ما في تحليل هيدجر: أن تكون متناسبا مع الوجود (قارن 22-٢٠). بهذا المعنى تستطيع الفلسفة أن تكون لا يزال لها مستقبلها حتى يومنا هذا "كطريقة فائقة للقيول" (٣٠)، تناسب "إقبال وجود الموجود" (٢٩). بذلك تعود الفلسفة وتقترب - كما هو الحال لدى شانج في مرحلته الأخيرة على سبيل المثال - من قول الشعير (المولع بالرب). وفي مقاله "نهاية الفلسفة وواجب الفكر" (١٩٦٤)

ينطلق هيدجر من أن الفلسفة كميتافيزيقا قد وصلت لتكاملها وبذلك إلى نهايتها. أما نتيجتها فهى العلوم الحديثة والتكنيك، وخاصة الكيبرنيتك(١٤). فيها ارتسمت أكثر إمكانيات ظاهرية للفلسفة من ناحية إمكانية طرح تساؤل الآن عن إمحانية فكر آخر ليس ميتافيزيقيا أو علما. وطالما هذا ممكن فقط بالافتراض، يستطيع أكثر الفكر عمقا أن تكون لديه "فقط شخصية إعدادية وليست تأسيسية" (٢٦). فيما عدا ذلك تكون إمكانية ظهور الوجود تساؤلا يجب أن يظل في الفلسفة خارج نطاق الفكر، أي لم يعد يستطيع أن يكون تساؤلا فلسفيا. هكذا يتجه التساؤل الشعوري لدى هيدجر إلى فهم ذاتي بين "لم يعد" و"ليس بعد" في مرحلة تقريرية لكل شيء في تاريخ الوجود عن طريق تاريخ التحرر، وفي ذلك يرجع ذاته لخطوة وجود خاصة.

كان فكر هيدجر ذا حزم وإصرار، وقد كرس نفسه للوجود. لكن بينما تطلع إلى تبين عن الوجود الاستعلائي في "الوجود والزمان" عن طريق تحليلات أنطولوجية وجودية - انطلاقا من موجود، من المتواجد - فقد حاول، بعد "حركة دوران" قام بها، أن يفكر دائما بدرجة أكبر مباشرة إن صح التعبير في الوجود، وفي الوقت نفسه أن يفهم الانعزال الذي استمر وقتا طويلا لهذا الوجود، عن طريق التفكير في فكر الوجود التاريخي. أدى هذا إلى العديد من الاضطلاعات المتميزة في تاريخ الفكر الغربي من ناحية، ولكن أيضا من ناحية أخرى إلى فكر دوراني توسطى مع العديد من التكرارات ومن معان غير واضحة صعبة التحديد أو حتى متباينة. لم يبق إذا بوضوح سوى أن يكون انتظار وصول الوجود، قل أو نقص، قد حل محل المعركة الأساسية من أجل الوجود، وتكون توبة الآثم قد حلت محل " Gigantomachia " [معركة العمالقة ضد زيوس كبير آلهة اليونان]، التي رجع إليها [هيدجر] في "الوجود والزمان" لكن قبل كل شيء بدأ فكر الوجود عن طريق تجريده المتزايد من كل الموجود، يتحرر أكثر فأكثر من كل المضمون القابل للإثبات. لقد نشأت حركة ما غير منتجة للتأمل(٤٢) تقتصر في الأساس، من الناحية اللاهوتية، على مشكلة "الروح والرب" وما تتضمنه من مشكلة النعمة (بميل لنظرية تعاون). ولأن هيدجر - على الرغم من تأكيده الشديد على جهله وعدم تتوره - قد قبح كل فكر آخر مشهرا بتناسيه للوجود، تزايد اتخاذ حديثه الخاص عن الوجود شخصية إعلان عن يقين من أحد المضطلعين. فلسفته صارت نبوة باسم رب غير معروف. وبذلك وصل وصفه لذاته كمناد في الصحراء لحده الأقصى.

۳-۳ الاختلاف والاتفاق
 (بین یاسبرز و هیدجر):

يختلف فكر "الفيلسوفين الوجوديين" ياسبرز وهيدجر بدرجة واضحة يمكن أن تبعث الشك في فكرة الجمع بين كليهما. حيث وصل الاختلاف لقمته في نقاط النظرية المعرفية والمنهجية (النقد الكانتي للمعرفة، ومصطلح الظهور الفينومينولوجي) وكذلك في الأغراض الأساسية (إثبات الذات، وفكر الوجود). وجد ياسبرز تدريجيا فلسفة هيدجر تصوفا خداعا وخطيرا، واستهان هيدجر في النهاية بقلسفة ياسبرز كمجرد علم نفس أخلاقي. إلا أن لكليهما موضوعا أساسيا مشتركا، ألا وهو مسألة إمكانية وجود حقيقي، أي "جوهري"، التي اختلفا فيها فيما بعد. وقد ظلا في مقتبل حياتهما بين الآونة والأخرى صديقين وقاما معا بتوجيه نقاش مثمر إلى حد ما. أشار هيدجر في عمله "الوجود والزمان" إلى مصطلح ياسبرز "وضع حدود"، وقام ياسبرز في عمله "الفلسفة" بتطوير مصطلحه عن المتواجد والوجود الممكن باختلاف واضح مع هيدجر.

هذه العلاقة الودية بينهما سرعان ما حطمتها السياسة. حيث اكتشف هيدجر فجأة بسبب الأحداث السياسية أهمية الدولة (الوطنية) وتطلع إلى نهضة فكرية وسياسية، ونتج عن ذلك انحيازه الشديد وقصير الأجل إلى الحزب الوطنى الاشتراكي (النازية). وكذلك إلى توليه إياه ضد السامية. أما ياسبرز الذي تزوج يهودية وأدى به هذا إلى معاداة النازية، فقد دفعت به صدمة الأحداث السياسية إلى التفلسف السياسي، وتطلع إلى التحول إلى مجتمع الحرية وطنيا كان أو عالميا، وتلك أمنيته التي لم يستطع أن يتلفظ بها إلا بعد الحرب. هذا الانحياز المختلف للنازية أو التحررية، مقارنة بانحياز سارتر للشيوعية، هو مجرد فكر تصورى لجماعة "حقيقية". وما يؤدى إليها من تجديد داخلي أو ثورة. هكذا يجوز فهم الانحياز السياسي المختلف بالنظر إلى الشخص والموقف، حيث لا ينتج بالضرورة من مصطلحات سياسية فلسفية وجودية، ولا حتى فقط من مثالية وجود جقيقى

(موثوق به). على العكس يمكن أيضا افتراض أنه كان فراغا مؤكدا لمصطلح الوجود، ويمكن أن يكون قد أدى إلى نتائج سياسية مختلفة فى الأوضاع التاريخية القائمة وكذلك تظهر دائما الفلسفة الوجودية غريبة من الناحية السياسية عن العالم، هذا على الرغم من إعراضها عن علم الأخلاق المتداول. يكاد لا يجوز إنكار أن الفلسفة الوجودية "الفردية"، نظرا لاهتمامها من البداية بتحرر النفس الخاصة قبل أى شىء، لم تتيسر لها الإجابة عن التساؤل الناتج عن تعريف جماعة حقيقية ليست خاصة فحسب بل أيضا سياسية.

الآن لا يمكن بالطبع أن تكون الأهمية السياسية الممكنة للفلسفة هي المعيار الوحيد للحكم عليها. قيمة هذا المعيار تعود أخيرا وتتعلق بالوضع السياسي الخاص وأيضا على وجه الخصوص بتقدير أهمية الدولة أو السياسة للوجود الذاتي. التساؤلات والتعقلات الذاتية لدى هيدجر وياسبرز ليست سياسة بالمعنى الضيق، بل تتسم بالتقديم والرفض والتقييم السياسي. كلاهما يعتمد على تحرر فوق تجريبي وتعلقه بجهة فوق تجريبية، ويتساءلان على الأقل أساسيا، عن إمكانية حياة حقيقية غير متعلقة بأى شروط سياسية أو أى مواقف تاريخية - اجتماعية هذه التحليلات للوجود والتساؤلات عن الوجود المتعالى تستطيع بوضوح أن تتواجد عند هذا الذي مازال الوجود والاستعلاء في المعنى المؤكد للفلسفة الوجودية بمثابة مشكلة لديه.

أرادت الفلسفة الوجودية إيضاح إمكانية وجود حقيقى والعودة بالإنسان من خلالها إلى ذاته؛ شأنها شأن كل فلسفات التحرر اتجهت بالوجودية إلى "فلسفة هداية و إحياء" بأمل لا يمكن تجنبه فى تحسين سياسى للعالم. علاوة على ذلك اتجه فكرها إلى شروط استعلائية لكل تجديد للفرد وكذلك للإنسانية كلها؛ بينما تبحث عن الوجود الحقيقى للإنسان فى تحرر فوق تجريبي، وجب عليها بلا محالة، على الرغم من كل التركيز على تحديد الذات، أن تطرح السؤال عن جهة فوق إنسانية. بلا شك مازال مفهوم الوجود وما يترتب عليه من إمكانية مادية لوجود حقيقى وكذلك مفهوم الوجود أو المحسوس غير مؤكد بدرجة مبالغ فيها. الفلسفة الوجودية التى دعت الجميع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التفكر وإلى حفظ الذات من الوقوع فى العالم ومن الثرثرة اليومية، صارت "فلسفة موضة"، ما مرت بعض سنوات اتسمت بقبول حماسى لها، إلا ووجدت احتقارا عاما. منذ ذلك الحين وكأن مشاكها قد تراكمت عليها الأتربة.

## 3- الفكر اليوطوبي فلسفة ذات اتجاه اجتماع ي

تطور بعد الحرب العالمية الأولى اتجاه فكرى موجه نحو المشاكل الاجتماعية موازيا تقريبا للفلسفة الوجودية، ثم بدأ يسود فى الستينيات. فى هذا التفلسف تعلقت إمكانية حياة إنسانية حقا بشرط وجود نظام اجتماعى صحيح، حيث صار المجتمع الحديث كعائق رئيسى لحياة حقا إنسانية، لأنه لا يؤدى أساسا إلا إلى النفور عنه. أهم ممثلى هذه الفلسفة ذات الاتجاه الاجتماعى المركز ينتمون إلى الطبقة اليهودية المثقفة ذات الثراء، ويميلون عموما إلى نقد حضارى عام، وعلى وجه الخصوص إلى كلية تاريخية إنسانية أو إلى أممية [دولية] ذات أساس تاريخي عالمي وكذلك (بتقيدات) إلى اتجاه سياسى نحو الطبقة العاملة (البروليتاريا).

بهذا صار التراجع المؤكد إلى ماركس وأعماله الأولى المحققة عام ١٩٣٢ أمرا لا يمكن تجنبه، وسرعان ما نتج عن هذا مشكلتان دعتا إلى تحفظ ضرورى مؤكد فى أمرين: أولهما الجدال حول التصور "الماركسي" أنه بماركس بدأ تحقيق الفلسفة وبذلك بدأت أيضا نهايتها، ثانيهما الجدال حول تطور الماركسية إلى الستالينية، التى لم يمكن على الدوام تجاهل موازاتها للفاشية المرفوضة. نتج عن هذا سياق مجادلة بلغ حدته الفعلية عن طريق سيطرة النازية فى ألمانيا وما أدت اليه من بلاء الحرب العالمية الثانية. فى الوقت نفسه أثرت الأحداث السياسية التى أدت عام ١٩٣٣ إلى هجرة الفلاسفة "الماركسيين"، ليس فقط بترك أثر شديد فى حياتهم، بل أيضا إلى توقف فى عملهم وتأثيرهم. إلا أن أعمالهم الرئيسية، على الرغم من أن معظمها تمت كتابته أثناء الحرب، استطاعت الظهور فى ألمانيا بعد الحرب وأظهرت تأثيرها المبهر بين الأونة والأخرى على وجه الخصوص فى المانيا الغربية. حيننذ وجب على الماركسيين الألمان الجدد أن يجادلوا الشيوعية ذات الكيان السياسي فى شرق ألمانيا.

أخذت المحاولات المختلفة "لتعميق" التعاليم الماركسية عن طريق "الإكمال" أو "التطوير" اتجاهين مختلفين بوضوح: اتجاها أقرب إلى الميتافيزيقا، ويكاد يكون

لاهوتيا - تخليصيا، واتجاها آخر ذا تركيز نقدي، وأقرب على الأقل للسمة الاجتماعية. وعلى الرغم من التوافق الواضح بين هذين الاتجاهين، فقد كان هناك إحجام جلى بين ممثليها، حيث قام كل اتجاه بتطوير وتجسيد فهم خاص واضح للفلسفة.

### ١-٤ - بلوخ: تأويل الشوق

ولد أرنست بلوخ (١٨٨٥ – ١٩٧٧) ابنا يهوديا الناظر سكك حديد مدينة لودفيجسهافن، ودرس الفلسفة والموسيقى والفيزياء، ثم واصل حياته كاتبا حرا بعد نيله درجة الدكتوراه. احتقر فلسفة الجامعة ومال إلى أدب تعبيرى – مجسم، خيالى وجدانى، مما وجهه مبكرا إلى فلسفة اليوطوبيا التى يزيد تخليصها عن ماركسيتها (روح اليوطوبيا، ١٩١٨). ثم هاجر عام ١٩٣٣ عن طريق سويسرا إلى أمريكا، لكنه عاد عام ١٩٤٩ واتجه إلى ليبتسج، حيث وجد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (DDR) "كعالم جديد". وقد أشاد بكل من لينين وستالين كمناصلين من أجل حقوق الإنسان ("أى بلد يكون فيها لينين، هى القدس بالنسبة لى") (٢٤) ونقد جمهورية ألمانيا الاتحادية (BRD) كبلد فاشية ؛ ونتيجة ليقينه هذا تحمل رقابة الفلسفة فى ألمانيا الشرقية. إلا أنه مع كل ذلك سرعان ما ظهر نقد رسمى ليوطوبياه الخاصة. بعد إحالته إلى المعاش، وابتداء من عام ١٩٦١ صار مواطنا فى ألمانيا الاتحادية، وذلك لتواجده هناك بالمصادفة فى أثناء بناء سور الحدود، حيث أصبح أستاذا وزئرا فى توبنجن واستطاع أن يحقق تأثيرا كبيرا (ليس فقط فى اللاهوت).

فى عمله الأساسى "مبدأ الأمل" (١٩٥٤ – ١٩٥٥) اعتبر بلوخ الوجود كصيرورة وحيدة، "ككل متقدم" يتجه نحو هدف غير قابل للمعرفة، نحو "الكل البعيد"، كذلك كل الوجود يكون دائما "لا يوجد بعد"، يكون الإمكانية أو الطاقة التى ما زالت تريد تحقيق ذاتها، لكنه أيضا تحقيق غير مؤكد. بمعنى أقرب يؤكد الوجود ذاته كمادة أو هيولى العالم (٢٤)، أى كقضية مادية للعالم – ليس مطلقا غير ربانى أو مطلقا دون استعلاء بنوع من استعلاء صريح للصيرورة. من هذه الناحية استمسك بلوخ متعمدا بالميتافيزيقا التى برهن بها على يوطوبياه الأخلاقية – السياسية. لأن الكلية، التى مازالت غير معروفة و لا يمكن أن تكون سوى أمل، هى

أسمى ما يجوز التطلع إليه. من هذه الرؤية يتصف هدف التاريخ كإزالة للانحراف، هذا يعنى (بألفاظ ماركس) كتطبيع للإنسان وكتأنيس للطبيعة. الجوع والأمل على سبيل المثال هما علامتان لتوقع مستقبل أفضل ليس حتميا ويأتى من ذاته. هكذا يتضح لدى بلوخ – على أساس مجرد مادية مدعاة غامضة – ارتباط ميتافيزيقا دون استعلاء ويوطوبيا صوفية فى "اقتران الأمل ومعرفة القضية " (٧٢٧) بهذا المعنى يرى بلوخ فكره التحررى اليوطوبي كتكملة لما يسمونه الفكر التحليلي في الماركسية أو كإبراز للعامل الذاتي، ومن هذه الناحية كتصويب للماركسية الرسمية ؛ أنه يفرق بين تيار تبريد وآخر تسخين للماركسية ويطالب بغلسفة ماركسية غير مختصرة.

لأن بلوخ يرى نفسه "طبقا لغرضه" مفكرا ماركسيا، يجب عليه أن يواجه مشكلة إمكانية قيام الفلسفة بإثبات ذاتها رجوعا لماركس. التساؤل لديه يتتبع إلى حد بعيد مشكلة الشرح الصحيح للرأى الحادي عشر لدى فويرباخ: "لفلاسفة شرحوا العالم باختلاف ؛ ولعل الأمر يتعلق بتغييره." يتساءل بلوخ ماذا تعنى "كلمة الشعار "؟ هذه تعنى أن وحدة النظرية والتطبيق هي بلا شك مقدمة تجعل من الجائز أن يكون "المفهوم" توجيها للهجوم (٣١٩). في الوقت نفسه أراد أن يحمى رأى فويرباخ ذي التركيز على الفارق بين النظرية والتطبيق من "الكفر به"، بالأحرى من تزييف هو لاء " التطبيقيين "محتقرى الفطنة" (٣٢١). بلوخ يرى إذا أن ماركس لم يعلن إنهاء التفلسف برمته. بل فقط المعرفة المتأملة. الأمر، كما يشرح بلوخ، يخص إزالة الحواجز الطبقية، بالأحرى يخص استقلالا طبقيا - حتميا خاطئا للاستيقان لعل إلغاء الفلسفة لصالح دراسة نزيهة للواقع لا يعارض سوى فلسفة بعينها، بالأحرى يعارض "الأكاذيب الفلسفية" (٣٢٤) لدى الهيجليين. في هذا المعنى نقل بلوخ عن ماركس أن طلب إزالة الفلسفة عن طريق تحقيقها لا يتحقق سوى عن طريق "رفض الفلسفة ابتداء من اليوم (!)"، رفض الفلسفة كفلسفة ؛ "مفهوم رفض الفلسفة، الذي أتى به هيجل، لا يعنى كل [فلسفة] ممكنة ومقبلة بوجه عـــام" (٣٢٥). إنه "(رفض) فلسفة تتطلع إلى الحقيقة من أجل ذاتها، أي فلسفة تأملية – مستقلة، فلسفة تتصف فقط بشرح عتيق، وليس رفض فلسفة ثورية مغيرة للعالم" (٣٢٥) ويرى بلوخ أن من غير المعقول اعتبار أن الماركسية ذاتها لم تعد فلسفة ؛ لأن هذا سوف يعنى "أن الفلسفة الوحيدة المؤكدة والقادرة على التغيير الفعلى للعالم لم تعد فلسفة" ( ٣٢٦). على أية حال لم تظهر نهاية الفلسفة مؤقتا حتى الآن، بل ظهرت فقط نهاية الفلسفة التي تتصف وهميا، "بالتأملية - المستقلة".

بسبب شك في تأويل ماركس ( من الماركسيين أو غير الماركسيين) استطاع بلوخ أن يتلفظ بتصوره الماركسي الخاص للعلاقة بين النظرية والتطبيق قائلا: "لا يستطيع التطبيق الواقعى أن يتقدم خطوة للأمام دون التقصى الاقتصادى والفلسفى للنظرية المتقدم\_\_\_ة" ( ٣٢٢) ينطلق بلوخ، كما قال ذات مرة فيما بعد، من أولولية التطبيق، لكن في الوقت نفسه من أسبقية النظرية، هذا يعني من الأفضلية المنطقية للفلسفة ( الحقيقية). تكون الماركسية وكأنها ليست تغييرا بالمعنى الحقيقي، إن لم تتواجد في هذا التغيير أسبقية نظرية ــ تطبيقية للفلسفة الحقيقية" (٣٢٦). الماركسية تقدم فيما عدا ذلك عن طريق قائدها ذاته أفضل دليل على أن الفلسفة تسطيع أن تغير العالم. معرفة العالم الفلسفية المتقدمة تكون لدى بلوخ بلا شك تحليلا مؤكدا للحال عن طريق إرادة التغيير "التغيير الفلسفي هو إلمام لا ينقطع بالقرنية ؛ لأنه إذا كانت الفلسفة لا تقدم علما خاصا عن العلوم الأخرى، فهى المعرفة والتدقيق الذاتي للكل في العلوم كلها. إنها استيقان متقدم للكل متقدم، لأن هذا الكل ذاته لا يبقى ثابتا كحقيقة، بل يسير منفردا في القرينة الضخمة بين ما دخل الصيرورة وما لم يدخلها بعد، (٣٢٦) هنا تتضح رؤية الآخرة الخاصة لدى بلوخ، حيث تتجه نحو الماركسية دون تراجع، وهذا أيضا ما يجب على الأخروبين فعله في الاتجاه المضاد. عندما قال ماركس إن الفلسفة لا تستطيع أن تحقق ذاتها دون أن تسمو بها، فإن هذا لم يوضح سوى أن: "هذا النوع من السمو الكامل يتطابق مع آخر ما تصل إليه الشيوعية" (٣٢٧). هذا الهدف الأخير للماركسية، ما تم إنجازه من تطبيع للإنسان وتأنيس للطبيعة، لايتطلب السمو السريع بالفلسفة، بل يتطلب أو لا فلسفة جديدة تماما "كمعرفة - توفيق كل تطبيق، يتضح فيه الكل الذي مازال بعيدًا" (٣٢٧). من هذه الناحية يتطلع بلوخ إلى السمو من أجل الوصول إلى "آخر أفق" (٣٢٧) يتطلع إليه ماركس بفلسفته. الأمر لا ينتاول إذا القضاء على الفلسفة، بل تحويلها.

يحاول بلوخ ربط التقاليد المثالية القديمة بماركسية مادية مجددة ويبرهن عليها من جديد في مقاله "عن مدلول الحكمة" (١٩٥٣) يعرض الماركسية كميراث الشرعي من تقاليد الحكمة الكلاسيكية لدى الفلسفة. "باختصار: الحكمة صارت هي

الماركسية، الحكمة اكتسبت أخيرا مع الماركسية وظيفة عملية - عامة" (٣٨١) كانت الحكمة عملية دائما، هذا يعنى، كما شرح بلوخ، أنها متطلعة إلى هدف، ولو حتى كان حزبيا. أما الآن فإن النظرية والتطبيق، والحكمة والعمل صارت متحدة في الماركسية، اتجهت جميعا نحو ما اعترفت به الفلسفة الكلاسيكية كخير أسمى، ولكنه لم يصبح يدل على هدف يمكن تحقيقه. "الخير الأسمى، كإزالة للانحراف، وكتطبيع للإنسان، وكتأنيس للطبيعة، هو في الحقيقة بمثابة هدف يتكون واقعيا وضمنيا عن طريق عمل الحكمة، وحكمة العمل." (٣٨٥) بهذه الطريقة يقوم بلوخ بتعريف الفلسفة إلى أبعد حد كحكمة وعلم، ويدمجها في معنى واسع للغاية، الفلسفة الماركسية بعينها، كفلسفة حقيقية، جعلت المعرفة الفلسفية للقرينة والماهية تلتقى بالحكمة (٣٨٨) بالتالى يحاول بلوخ تأويل الأقوال المختلفة لكل من ماركس وإنجلس عن الفلسفة كمرافعة متكاملة عن الفلسفة، وبذلك يعود مرة أخرى لإثبات إمكانية وضرورة الفلسفة. ملحوظة: إنجلس في عمله الذي يحمل عنوان "ضد ديورنج" [ الفيلسوف كارل أويجن ديورنج ١٨٣٣-١٩١٢]، يعرض أنه عندما تتأكد العلوم المنفردة ذات مرة من موقفها في الكل، وكل علم خاص يستغنى عن القرنية العامة، وترجع الفلسفة بذاتها إلى المنطق والجدل، يعنى هذا لديه أن العلوم المنفردة يجوز لها أن تواصل بإيجابية عمل الفلسفة "إنجلس قلل لصالح ما هو في طريقه للوجود، ألا وهو العلم الإيجابي، ماركس كثف لصالح ما هو في طريقه للقيام به، ألا وهو رفع البروليتاريا[...] إلى هذا الحد تبدو "نهاية" الفلسفة كأساس العلوم المترابطة لدى إنحلس، وكترسانة سلاح فكرى وكضوء للثورة لدى ماركس لرفع البروليتاريا. لكنها لن تختفى لكونها تحوى الحكمة وتطبيق معرفة - قرينها، وتدقيق - هدفها." (٣٩٣-٣٩٣) من هذه الناحية تصبح في الإمكان عبر ماركس وإنجلس فلسفة جديدة "على ضوء الإنسانية = sub specie humanitatis". إنها لدى بلوخ فلسفة عملية على أساس الميتافيزيقا "الفلسفة علم الأمر القائم كقضية، أمر يأتى بعناء. شأنه شأن قضية عالمية كبرى، شأن قرينة العالم." (٣٩٤).

إلى نتيجة مماثلة يصل بلوخ فى مقاله "ما الفلسفة، كبحث ووسوسة؟" (١٩٥٥). هنا يشير إلى مصدرين مختلفين الفكر الفلسفي: عناء واندهاش. الاندهاش، المرتبط لدى بلاتون [ ٢٢٧-٣٤٧ ق. م. ] بحب الوجود الحقيقى يكون لدى بلوخ ( وما يشبه كونه لدى هيدجر ) "اندهاشا بلا مأوى، ولذلك فهو موحش"

(٣٩٥). إنه المصدر الحقيقى للفلسفة، لأنه بحث الفكر على الفكر. "لذلك فإن من طبيعة المفكرين أن يزيدوا فكرهم صعوبة فوق المعتاد" (٣٩٦) الصعوبة من حيث المدلول، حيث يكون المفكرون مثل سقراط، قد غلب عليهم "ميل خطير إلى المدلول" (٣٦٩). إذا ما تأملنا التصورات المختلفة للفلسفة، يمكن أن تبدو الفلسفة وكأنها "كلمة مجردة أو علامة لاهوتية" (٣٩٨). في الحقيقة أن مدلول الفلسفة ذو نوعين: سلبي، يعنى أنها تزيد عن علم منفرد، وإيجابي، يعنى أنها "الطريق إلى الكلي والحقيقي" (٣٩٩). "نعم، بينما تشرح الفلسفة الماركسية العالم شرحا تحليليا من أجل تغييره، فإن كتابه [كتاب ماركس] يساعد العالم أكثر من ذلك في الوصول للجديد بقرار ذاتي." (٣٩٩) هكذا تصبح الماركسية أعلى المعاونين مكانة في الخلق أو حتى في الإتيان بالعالم.

بلا شك لم تعد الفلسفة اليوم هي ملكة العالم، بوجه خاص طالما لا يتواجد لدى الماركسيين شيء سوى جمهورية العلوم. "بدلا من أن تكون الفلسفة ملكة أو نظرة عامة على العلوم، تكون ذات تركيز أشد على قرينتها النشيطة. الأكثر من هذا أنها في استيقان هذه الكلية تكون أسمى نظر يمكن أن يلقى من الظاهر إلى الماهية، باختصار: إلى الحقيقة، وخاصة تلك الماهية، حيثما تتجه قضية الكلية. هكذا تكون الفلسفة، بأفضل ما فيها من ميراث، علما هدافا ماديا كليا، إنه الكشف المتر ابط عن "من أين؟" و "إلى أين؟" و "لماذا؟" الخاص بالقضية القائمة قانونا على مادة العالم." (٣٤٠-٣٩٩) لذلك تختلف الماركسية عن كل "أفكار كبرى مجردة حتى الآن" (٤٠٠) عن طريق ما لديها من إرادة تغيير ثورية. "هكذا تكون الفلسفة بلا شك سريرة ومعرفة محسوسة لهذا الهدف في نطاق العلوم المنفردة جمعاء، إن لم تكن أيضا تعلوهــا." (٤٠٠) الفلسفة تحتاج التجريب وكذلك "النظرة الكلية" ؟ والفلسفة توجه إلى هذا الحد في تيار العالم على وجه الإجمال، من أجل تغيير التمييز، هذا يعنى تغيير الوطن" (٤٠٠). هنا يتضح ما كان بلوخ، الذي لا وطن له، يبحث عنه ولم يجده أبدا: وطن مازال غير معروف، "شيء يظهر للجميع في الطفولة ولم يكن فيها أحد بعد الوطن" (١٦٢٨). هذا البحث عن الوطن، الذي أوحى به في وقته إلى العديد من روايات الوطن، لا فقط السياسية، ولكن أيضا الفلسفية واللاهوتية، يريد بلوخ أن يرى ارتباطه بالبحث عن الحظ لدى الحكمة القديمة مثل ارتباطه بالإرادة السياسية لدى الماركسية. "لن تكون الفلسفة، إذا لم

تصبح جدلية – مادية، أما المادية الجدلية فلن تكون، إذا لم تصبح فلسفية. ماذا لعل الفلسفة أن تكون أخيرا ؟ – إنها المنطق والمادية الجدلية – التاريخية، إنها أخلاق وجمال تحرر الإنسان، تحرر القضية من أجل الحظ ." (٤٠١).

الفلسفة إذا لدى بلوخ نظرة نقدية لعالم الظواهر والآراء. إلا أن الفعاليـــة أنالوطيقية الموقف، مثلما أشار في عمله "الذات - الموضوع، شروح لهيجل" (١٩٥١)، لا نفع فيها، عند كون الماركسية "ليست فلسفية"، هذا يعنى عند تداخلها في آفاق كبيرة جهيرة. هذا التداخل يكون عملا نظريا علميا ضد التتافر" (٥١٩). يجب على ميتافيزيقا تتبؤية، تربط بين الأمل وفكر القضية، أن تنتبه إلى تغيير العالم في زواياه الكبرى وتوجهه، أو كما ورد في "مقدمة توبنجن في الفلسفة" (١٩٧٠)، "بحيث تصبح ميتافيزيقا جديدة مرادفة ليوطوبيا مادية، يتفقان في استعلاء دون علو" (٢٥٦). في الحقيقة أن الفلسفة مجرد واحدة من صبغ كثيرة لتوقعات ذاتية لإمكانيات موضوعية، مثل الأساطير واليوطوبيات والأديان ! لكنها تتميز بأن أمل الإنسانية يصل فيها إلى استيقان الذات. ولا تكون من هذه الناحية استيقانا توقعيا فقط، بل أيضا استيقانا - ذا منعكس لأمل لفظي مجرد. الفلسفة إذا، كما وصفها بلوخ في "أمل مبدأ"، "أمل مجرد، Docta spes" (٥). الفلسفة ليست معرفة ما كان، ولكن "سريرة الغد، حزبية المستقبل، معرفة الأمل" (٥). تكون الفلسفة التي تعكس الحاجة العامة إلى تحرر ووطن، صيغة مجردة للاستيقان العام المتوقع، إلى ما يتناسب مع قضية الواقعية ذات الصيرورة. إنها تجعل النظاهر يتحول إلى ظهور. فلسفة بلوخ هي فهم - الذات لدى الشوق، "تأويل الشوق" قارن (٥). هكذا تصبح فلسفة أمل التحرر على وعى كامل بدافعها الأول.

### ٤-٢- مدرسة فرانكفورت: الفلسفة كنقد أيديولوجي

انبئقت مدرسة فرانكفورت من معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعى الذى ينتسب إلى مؤسسة خاصة لتاجر غلة يهودى (١٩٢٤) ؛ وكان منذ البداية ذا اتجاه فلسفى. عام ١٩٣٣ تم إغلاق هذا المعهد، لكنه حول أمواله الضخمة إلى الخارج، وسرعان ما فقدها في عمليات مضاربة. بعد الحرب العالمية تمت إعادة تأسيس المعهد من جديد (١٩٥٠)، لكنه لم يستطع كمرفق للبحث الاجتماعي أن يصل

لقيمته السابقة. كانت مدرسة فرانكفورت، كما بدت بعد الحرب، في الأساس وبالمعنى الدقيق للكلمة، اتجاها فلسفيا — اجتماعيا قويا للفلسفة، فيه تم فهم الفلسفة أساسا كنقد أيديولوجي، وهذا النقد كشكل حديث التنوير. وضعت فلسفة مدرسة فرانكفورت نفسها واقعيا — قبل كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية — في نطاق واسع كنقد متشائم للغاية، وسياسي بأوسع معنى. ما احتوته من اتجاهات نحو تغيير العالم وآمال يوطوبية في إنقاذ الإنسانية، صارت لها حدود منذ البداية، لا فقط تحت تأثير شوبنهاور على ممثليه الأساسيين لكن أيضا عن طريق جمالية مصطفاة مؤكدة.

#### ٤-٢-١ هوركهيمر: تجديد ذاتي للعقل

ينتمى ماكس هوركهيمر (١٩٧٥ – ١٩٧٣) إلى عائلة محافظة ثرية يهودية فى مدينة شتوتجارت، وكان والده أحد رواد صناعة النسيج. على الرغم من أنه صار ابن مدير هذه المؤسسة الصناعية، قرر هوركهيمر الدراسة، تحت تأثير مبكر من شوبنهاور. فى فرانكفورت تأثر أو لا بالكانتية الجديدة التى تباعد عنها فيما بعد، كما نال هوسرل اهتماما ملحا منه. بعد نيله درجة الدكتوراه والأستاذية نتيجة أعماله عن كانت، حصل عام ١٩٣٠ على كرسى أستاذية خاص فى الفلسفة الاجتماعية بجامعة فرانكفورت، ثم أصبح مديرا لمعهد البحث الاجتماعي. فى عام ١٩٣٦ هاجر عن طريق سويسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد عام ١٩٣٠ الحرب، لكنه ظل يحمل الجنسية الأمريكية. أما فى عام ١٩٥٨، أى قبل ما أسموه ثورة الطلاب بعشر سنوات، عاد إلى مدينة تيسين (Tessin).

يحاول هوركهيمر في مقاله المبدئي "نظرية تقليدية نقدية" (١٩٣٧) أن ياتي بفلسفة جديدة ذات اتجاه اجتماعي، صارت فيما بعد معروفة "بالنظرية النقدية". يجوز لهذه النظرية العمل اجتماعيا، ولكن بتخطى حدود الاجتماع (المدني). يجوز لها أن تكون فلسفة كعلم، سواء بالمعنى الأدق أو الأوسع. ما سميت النظرية التقليدية، التي تراجع عنها هوركيهيمر، ليست إلى حد ما " نظرية " الفلسفة العتيقة، التي أرادت في آخر الأمر أن تكون رؤية الألوهية، بل نظرية بمعنى علم كلى تم

وضعه في مذهب نظريات، علم كلى يؤكد كما يرى هوركهيمر بديهة الفلسفة الحديثة كعلم، سواء في أنواعه العقلية أو التجريبية. إلا أن النظرية التقلينية ترجع إلى استيقان ذاتى خاطئ للعلماء المدنيين الذين استسلموا "لظهور استقلال قضايا العمل (١٧١) ولا يريدون رؤية أن "المهنة العلمية ناحية غير قائمة بذاتها في العمل، في النشاط التاريــــخي للإنسان" (١٧٢). إنها تتجاهل بهذه الطريقة أن تطور العلم "لا فقط حادث علمي داخلي، ولكن حادث اجتماعي أيضا (١٧٠). غير أن مادة النظرية النقدية هي المجتمع ذاته، لأنها محددة من "الاهتمام بالأحوال الفكرية" (١٧٢) لهذا المجتمع، ولذلك فهي تتجه نحو النقد الجدلي للاقتصاد السياسي لدى كارل ماركس. في النظرية النقدية التي يمكن من أجل تعريفها القول إنها "تصرف" أو "طريقة فكر" (١٨٠-١٨١)، يجوز الوصول بالمجتمع الحاضر إلى الاستيقان وفي آخر الأمر من أجل التجاوز الفعلي للتوترات المعاصرة، والوصول بالإنسان أو بالمجتمع إلى هويته الحقيقية. إن البشر يستطيعون على مدى والوصول بالإنسان أو بالمجتمع إلى هويته الحقيقية. إن البشر يستطيعون على مدى التاريخ معرفة تباين وجودهم.

بلا شك، وعلى الرغم من كل التأييد لماركس ولدور البروليتاريا يجد هوركهيمر "وضع البروليتاريا [...] ليس ضمانا للمعرفة الصحيحة" (١٨٧). لأن استيقان البروليتاريا لا يصل تلقائيا لقمة إمكانياته التاريخية، يتواجد توتر بين النظرى والطبقة، التي يصلح لها فكره" (١٨٩) .علاوة على ذلك تظهر صعوبة التطوير الواضح "لفكرة إمكانية تحقيق مجتمع مستجد كمجموعة بشر أحرار، مثل تحقيق الوسائل التكنيكية المتوفرة" (١٩١). الفكر النقدى سباق، لكنه على ما يظهر النقدية أو لا "حاجة الحاضر" (١٩١) و "سره" (١٩١). لذلك تستطيع النظرية النقدية أن تعبر عن نفسها في أول الأمر سلبيا فقط على وجه التقريب، أي كنقد لاقتصاد تجاري معاصر صار تاريخيا. النظرية النقدية – حادة في ذاتها كأي علم متخصص – تكون أساسا نظرية معارضة" (٢٠٢)، تتمسك بوحدة النظرية والتطبيق كهدف وتتجه نحو هدف إنسانية حرة. "في الانتقال من قاعدة سلوك حاضرة إلى أخرى مستجدة يجوز للإنسانية أن تؤسس نفسها كذات مدركة وأن تحدد بنشاط قواعد حياتها الخاصة." (٢٠٠٧) هذه الناحية تدرك النظرية النقدية تداخلها مع التاريخ، وفي الوقت نفسه – باستعلاء للتاريخ – تدرك ذاتها كحقيقة تداخلها مع التاريخ، وفي الوقت نفسه – باستعلاء للتاريخ – تدرك ذاتها كحقيقة تداخلها مع التاريخ، وفي الوقت نفسه – باستعلاء للتاريخ – تدرك ذاتها كحقيقة تداخلها مع التاريخ، وفي الوقت نفسه باي حقيقة يمكن إثباتها. إنها "بتأكيد كل

المعايير المنطقية، تفتقد الإثبات حتى نهاية الفترة عن طريق الانتصار." ( ٢١٥) هكذا تظل أساسا سلبية أو نقدية. مع كل ذلك يتعلق "اليوم مستقبل الإنسانية -[...] - بوجود الاتجاه النقدى" ( ٢١٦). بذلك يظهر الوجود الحقيقى للإنسان متعلقا بالنقد الحقيقى للنظرية النقدية، فمستقبل الإنسانية يتعلق بحقيقة تحرر لايمكن إثباتها، لكنها سوف تثبت ذاتها في نهاية التاريخ عن طريق الانتصار كحقيقة .

في ملحق صدر أيضا عام (١٩٣٧) يبرز هوركهيمر الشخصية الفلسفية للنظرية النقدية. هذه النظرية تكون (انطلاقا من المجتمع ككلية) فلسفة كلية تريد في الوقت نفسه أن تكون علما، والمقصود هو العلم بأضيق وأوسع معنى. إلا أن النظرية تنقلب على "إجلال المسلمات والتقليد الاجتماعي المرتبط به" (٢١٨). على خلاف مع الوضعية المحافظة تجد النظرية النقدية الإنسان منتجا لعالمه - من هذه الناحية فهي تتفق "مع المثالية الألمانيـــة [...] منذ إيمانويل كانت" (٢١٨). وتستطيع بلا شك أن تفهم إنتاجية الإنسان الآن كتطبيق اجتماعي، بالأحرى كعمل مادى اجتماعي. تعمل من أجل "تحرر الإنسان من أحوال الاستعباد" (٢١٩). وتتمسك بمعرفة أن التطور الحر للفرد يرتبط بالدستور العاقل للمجتمع" (٢١٩). إنها" الفلسفة الصحيحة" (٢٢٤). مع كل ذلك تبدو النظرية النقدية أمام هوركهيمر خاضعة لانحسار مؤكد. هدفها سعادة كل الأفراد، سعادة ترتبط بمجتمع عقلاني حر، أي مؤكد ذاته. لكن "هذا ليس إيجابا متحررا. تحقيق الإمكانية يتعلق بالمعارك التاريخية [ ...]. وبعد إنشاء المجتمع الجديد لن يجلب الحظ لأعضائه معادلا للفقر المتردين فيه. النظرية لا توفر تحررا لأصحابها" (٢٢٥ - ٢٢٤). هنا يظهر الشك في القدرة على تحقيق النظرية النقدية، على الأقل ضرورة تدل على الحجة الخاصة. لذلك أيضا سرعان ما يعود هوركهيمر للاقتراب من النظرية الموروثة أو الفلسفة.

فى مقاله "دور الفلسفة الاجتماعى" (١٩٤٠) يحاول هوركهيمر مرة أخرى توضيح دور الفلسفة فى المجتمع. ولعله من المؤكد أنها صارت أخيرا إحدى الضرورات الاجتماعية. "لكن التطبيق الاجتماعي لا يقدم معيارا للفلسفة. إنها لا تستطيع أن تحقق نجاحا بأى شـــكل" (٣٣٥) علاوة على ذلك لا تستطيع الفلسفة أن تتخذ الواقعية الاجتماعية ببساطة كقاعدة، لأن لها - بالاختلاف مع العلوم المنفردة - "علاقة متوترة مع الواقعية" (٣٣٦). "معاندة الفلسفة للواقعية تنبعث من

مبادئها الباطنة. تصر الفلسفة على عدم وجوب وجود أعمال وأهداف البشر نتيجة ضرورة عمياء" (336). لذلك يطالب هوركهيمر الآن - ضد كل ظن أيديولوجي كلى (اجتماعي) - باستقلال فردى لكل رجل علم أو عالم، بالأحرى حرية مؤكدة للفيلسوف في النقد الأيديولوجي. لديه يكون "التوتر القائم بين الفلسفة والواقعية [...] جو هريا" ؛ إنه يقوم على "اتجاه باطن للفلسفة إلى عدم إيقاف الفكر وإخضاع كل عوامل الحياة لرقابة خاصة، تلك العوامل القائمة كقوى ثابتة لا تقهر أو كقوانين خالدة" (٣٣٩–٣٤٠). أو بمعنى آخر تكون الفلسفة نقدية عن طريق النتيجة الحتمية للفكر الحر لدى أفراد مستقلين كثيرين كانوا أو قليلين - الفلسفة ليست أيديولوجيا اجتماعية ولكنها نقد أيديولوجي - أو لعلها أن تكون. لذلك يجب أيضا على الفلسفة أن تعترض دائما على نفسها وعلى نشاطها النظرى الخاص" (٣٤٠). من هذه الزاوية شديدة التقليدية يجب على هوركهيمر الآن رفض كل إدراك للفلسفة كأيديولوجيا اجتماعية مجردة. هذا الإدراك "صحيح إلى حد ما"، لكنه واضح، لأن التنظيمات الاجتماعية يجب شرحها اعتمادا "على القضية التاريخية" (٣٤٢)، وهذا ما يراه هوركهيمر ممكنا، أي بالاعتماد على النظرية الأيديولوجية الحقيقية التي يجب أن تؤدى إلى نظرية تاريخ شاملة. سبب تأويل الفلسفة كأيديولوجيا، كما يرى بوضوح، هو في واقع الأمر تصور "أنها ليست حقيقة فلسفية، وعلى هذا ليست حقيقة بوجه عام للإنسانية، أن يكون كل الفكر مرتبطا بصاحبه" (٣٤٢). لكن هذا الإدراك للفلسفة يؤدى فقط إلى التشككية. يتطلع هوركهيمر بوضوح إلى الالتزام بالواجبات الاجتماعية للفلسفة، دون أن يريد إلغاء الفلسفة بإدخالها في الأيديولوجيا التاريخية. إن ربط الفلسفة بالتاريخ لديه إعادة بناء بمعنى اليقين كرابطة هدف. الفلسفة عملية أو مبدئية - على ما يبدو بسبب الإدراك الحر في الأوضاع الاجتماعية القائمة.

تتمثل الوظيفة الحقيقية للفلسفة في نقد الموجود" (٣٤٤) البشر يفقدون ذواتهم في الأفكار التي "يلهمهم المجتمع إياها في تنظيمه الراهن" (٣٤٤)، والفكر الرائج الذي يجارى المجتمع يؤدى إلى النفور. على الفلسفة إذا أن تقاوم كل تحيز واستقلال (حزبي) على حساب الكلية، الفلسفة معركة من أجل الخير في الكلمة. وهكذا كان الهدف لدى بلاتون، "إنكار الانفراد، والارتفاع إلى مذهب فكرى أكثر شمولا ومرونة وذي تناسب أفضل مع الواقع" (٣٤٤). "طلبه استهدف أن يجوز

للفلاسفة ممارسة الحكم." (٣٤٦) مثلما يجد رأى بلاتون هذا تقديرا دائما، على الرغم من أن الماركسية تعتبره شيطان المثالية والإقطاعية، تظهر الآن آمال منطلقة بوضوح من التنوير أو النقد نحو بناء مذهب نظرى وسلطة تطبيقية. على أية حال يرى هوركهيمر نفسه متفقا مع كل الفلاسفة في المعركة من أجل تتظيم عاقل للمجتمع تحت قيادة الفلسفة. "الفلسفة محاولة منهجية دعوية للإتيان بالحكمة إلى العالم"، عن طريق "إظهار الفكر النقدى الجدلي" (٣٤٧). هذا الواجب القديم وأيضا الخالد على الفلسفة صار أكثر ضرورة عن طريق الانفصامات الجديدة للواقع، على وجه الخصوص عن طريق الفرق القائم بين المثالية السامية والواقع الاجتماعي. "الديناميكية التاريخية برمتها تضع اليوم الفلسفة في بؤرة الواقع الاجتماعي، والواقع الاجتماعي في بؤرة الفلسفة." (٣٤٨) يحتاج إنجاز هذا الحق الاجتماعي إلى تركيز عميق للفكر على الشروط الاجتماعية للمعرفة (ليس فقط على الشروط الأخلاقية أو النفسية) وأيضا للتفاؤل والأخلاق. "منذ بلاتون لم تقلع الفنسفة عن المثالية الحقيقية، عن أن في الإمكان توطين الحكمة لدى البشر والأمم." (٣٤٩) هكذا تبدو إعادة عرض التتوير (ذى التحديد الجديد) في مدرسة فرانكفورت لتتتهى مرة أخرى لدى بلاتون ملك الفلسفة، بلا شك إن هوركهيمر يهرب من استعمال مباشر لنظريته النقدية كسياسة. "فقط في أوقات غير معتادة، مثل التنوير الفرنسي، سوف تصبح الفلسفة سياسة. (٣٥١) اليوم لم تعد الظروف بسيطة، الفلسفة لا تحتاج تطوير اليوطوبيا. "واجبنا الحالى ازداد سموا، حيث يجب علينا أن نضع ضمانا ألا نفتقد في المستقبل القدرة على النظرية والتطبيق الذي ينبت من النظرية." (٣٥١) هذا ما يحتاج، كما هو الحال دائما، إلى الفلسفة كنقد، أى إلى القدرة على التفريق بين الماهية والظاهر أو المعرفة الحقيقية للواقع – هذا ما يحتاج، كما هو الحال دائما، إلى تبصر وقوة من أجل الحكم، أي إلى العقل.

فى عمله "نقد العقل الآلى" (١٩٦٧) الذى يجمع محاضراته التى ألقاها عام ١٩٤٤، ثم تم نشرها باللغة الإنجليزية تحت عنوان "كسوف العقـل = Eclipse of "كسوف العقـل = Page (١٩٤٧) يبحث هوركهيمر نتائج ما يعتبره تقصيرا حديثا للعقل، بالأحرى رجوع العقل إلى ما نسميه عقلا ذاتيا (فكرا، تنظيما، استدلالا قالبيا، وفى آخر الأمر مذهبا عقليا – غاية – وسيلة) مع إهمال مانسميه عقلا موضوعيا (تنظيما أو عقلانية الواقع فى الكلية، وفى الحقيقة تنظيم أو عقلانية الطبيعة وكذلك

المجتمع). هذا التباعد بين العقل الذاتي والعقل الموضوعي الذي يؤدي إلى أزمة العمل ويجعل الذات غير قادرة على الوصول إلى عقل موضوعي، يؤدي إلى تحطيم النفس لدى الفرد في تجسيم ذاتي للصناعية قد بلغ أشده واتفق مع التدهور العام للفكر الفلسفي، لأن هوركهيمر يأمل "أن استيقانا فلسفيا لهذه القضايا يستطيع أن يساعد بإعطائها اتجاها آخر" (١٦٥)، يجب عليه إعلان ماذا تعنى لديه "الفلسفة اليست أداة أو وسيلة"، الحقيقية (١٨٧ قارن ١٦٧ – ١٦٥). في الحقيقة إن الفلسفة "ليست أداة أو وسيلة"، ويستطيع "العقل النقدي في قضايا تاريخية" كما يرى أن يتحول إلى "تعاليم تأديبية"، إلا أن الفلسفة تستطيع أيضا "أن تخطط مسيرة التقدم إجماليا، مثلما تم تحديدها عن طريق الضروريات المنطقية والواقعية" (١٦٧). بهذا المعنى يتجه أمل هوركهيمر الآن (في صياغة آلية ملحوظة) نحو الاستفادة الصحيحة من الاستقلال الذاتي" الخوف من تحطيم قدرة أحد على الفكر." (١٦٥) هكذا يعود الفيلسوف ويصبح مصادفة [en passant] بطل العقل.

بهذا يمكن أن يظهر التساؤل عن تعريف الفلسفة الذي يحاول هوركهيمر بهذه الطريقة مثل هيجل أن يصرف النظر عنه. "ليس هناك تعريف الفلسفة. تعريفها مماثل لعرض صريح (ئن) لما عليها أن تقوله." (١٦٧) علاوة على ذلك تكون الحقيقة التي هي الآن كلية محطمة، مجرد هدف. "بجب النظر إلى المدلول كجزء من حقيقة تحتوى على كل شيء يصل فيها إلى معناه. ويكون استطلاع الحقيقة من تلك الأجزاء هو أهم عمل الفلسفة، (١٦٩) الأمر يتعلق في البداية إذا "بإنقاذ حقائق نسبية من أطلال مطلق خاطئ" (١٨٧). علاوة على ذلك يصل الأمر أن الكلية النظرية – بعد انشقاق العقل والطبيعة، والذات والموضوع – أصبحت تعنى اليوم خطرا عمليا." الاتجاه المجرد لاستخراج واحدية، يعرض محاولة تأييد حق العقل في سيادة كلية." (١٧١) لذلك ينقلب هوركهيمر على كل واحدية (٥٠٠) فاسفية، طبيعية كانت أو مثالية، المشكلة تتعلق ببحث العلاقة بين العقل الذاتي ومثيله الموضوعي تحت تأثير انفصالهما دون الخروج من الموقف المعاصر الذاتي ومثيله الموضوعي تحت تأثير انفصالهما دون الخروج من الموقف المعاصر واجب الفلسفة على الإيقاع بإصرار بين مدلول وآخر، بل على فرض نقد متغير واحب الفلسفة على الإيقاع بإصرار بين مدلول وآخر، بل على فرض نقد متغير الأوجه، وهكذا إن أمكن، على الإعداد لتوافقهما في الواقع داخل النطاق العقلسي."

(175) يجب اليوم بلا شك، لأن العقل الذاتى صار ضاربا فى خدمة غريزة حب البقاء، أن يصبح الحرص على العقل الموضوعى متشددا، ومن هذه الناحية يتم اجتياز طريق إيمانويل كانت النقدى مرة أخرى فى اتجاه جدل هيجل. يجب أن تتضح من جديد إمكانية عقل مستقبلى للواقع. فى هذا يتجه أمل هوركهيمر بشكل ملحوظ نحو غريزة حب البقاء وما يؤيدها من عقل ذاتى. "فكرة حب البقاء، المبدأ الذى يسوق بالعقل الذاتى إلى الجنون هو فى الوقت نفسه الفكرة التى تستطيع حماية العقل الموضوعى من المصير نفسه." (١٧٦) إن حب البقاء يمكن أخيرا الوصول إليه فقط فى نظام يفوق الفردية، فى تضامن اجتماعى. هذا ما على الفرد إبراكه أو لا. على العقل إذا أن يتعرف عن طريق نقد ذاتى على انحصاره الحالى على انفصال أو ترابط مدلولى العقل، هذا يعنى أن عليه أن يتعرف على مرضه الخاص. "مرض العقل يؤدى بمن أصابه، (بالأحرى) برغبة الإنسان إلى السيطرة على الطبيعة، والشفاء من هذا المرض يتعلق بإدراك ماهية المرض الأصلى، وليس بعلاج آخر أعراض هذا المرض" (١٧٦) هذا أيضا ما يدعو إليه هوركهيم. بطريقته – كمعرفة أولى للذات.

على هذا نحن في حاجة إلى نقد جديد أو على الأرجح إلى "نقد حقيقى للع قل المناه الله الله الله الله الله التاريخ. الروح الإنسانية تتصور لها دائما منفذا الله الطبيعية، لأنها تجهل الطبيعة موضوعا، أى "في التأمل التقديري من الإنسان الأول للعالم كغنيم " (١٧٧). أي أن الجنونيات الحالية للعقل تنتمي أساسا إلى ماهية العقل، بقدر ما ينحصر في "الابتغاء المجرد للأهداف" (١٧٧). هكذا يستمد هوركهيمر (شأنه شأن فلاسفة آخرين) من تدهور المموقف أملا في خروج العقل من انحرافه المطلق. "إمكانية النقد الذاتي للعقل تشترط أو لا أن يكون عداء العقل والطبيعة (Antagonismus) قد دخل مرحلة حادة وخطيرة العواقب، وثانيا أن تكون فكرة الحقيقة في هذه الدرجة من الانحراف ماز الت متاحة." (١٧٧) يأمل هوركهيمر في تغير العقل الآلي أو إلغاء ذاته، لأنه يستطيع ويجب عليه أن يعقد أن "شرارة" من الحقيقة ماز الت متاحة دائما – وفي أي مكان ."العقل يستطيع أن يزيد عن الطبيعة فقط من خلال أنه يستطيع أن يجعل طبيعته – الكامنة في ميله للسيادة – مدركة تماما، والتي تحوله عن الطبيعة بطريقة مناقضة. بذلك يصبح العقل، حيث هو آلة للتصالح، أكبر من أن يكون مجرد آلة"

(١٧٧) هكذا يتوقع هوركهيمر - طبقا كذلك لنموذج الأزمات الأخروية - تحولا أساسيا، أى "تحررا جديدا للعقل" (١٧٧)، من خلال وبال التصنيع. وكما يرى فإن اللغة الحية والفن يستطيعان على سبيل المثال أن يقوما بالتوجيه في هذا الصدد .

في الختام يعود هوركهيمر ويوجز رأيه في واجب الفلسفة. لابد من أن تجد الفلسفة توجيها عمليا لكن: "لا يجوز استعمال الفلسفة في الدعاية، أو لتحقيق أفضل ما في الإمكان من أغراض" (١٨٣). وأخيرا ينادى هوركهيمر أيضا بالحقيقة من أجل الحقيقة. "الفلسفة لا تشارك في إعطاء الأوامر [...] "إذا كان على الفلسفة القيام بشيء، يجوز لواجبها أن يرتكز على السمو بذاتها فوق هذا الموقف." (١٨٣) أن يصبح في الإمكان مثل هذا السمو نحو الواقع والتحرر (تحرر الذات) أو استعلاء (اجتياز الموقف) في مثل هذا الحد الأدنى، سوف يلقى ترجيحا جليا. هكذا فقط تستطيع الفلسفة أن تحاول "إلقاء الضوء على طريق الإنسانية" (١٨٥). بهذا التمييز للفلسفة كتنوير يصبح من المحتم - كما هو الحال لدى بلوخ - تقديم الادعاء القديم أن الفلسفة اعتراف وسريرة الإنسانية أو أنها، كما يرد الأن مستملحا في فلسفة التاريخ، تستطيع أن تؤثر "كنزاهة التاريخ " (١٨٥). من هذه الزاوية يجب على هوركهيمر أيضا أن ينظر إلى نقده الذاتي لنعقل الآلي "الآن؛ لأن العلم ساعدنا على قهر الخوف من المجهول في الطبيعة، صرنا عبيد الجبريات الاجتماعية التي وضعناها نحن لأنفسنا [...]. وإذا ما أدركنا تحت تاثير التتوير والتقدم العقلى تحرر الإنسان من خرافيات القوى الشريرة والعفريت والحورية والأقدار - باختصار: التحرر من الخوف - يصبح كشف ما نسميه الآن عقلا، هو الإنجاز الأكبر الذي يستطيع العقل تحقيقه" (١٨٦ - ١٨٥) هكذا يرى هوركهيمر أيضا "فلسفته ورسالتها أسمى مما سواهما. لكنه يبدو دائما على "ثقة مؤكدة من البشر" (١٨٥).

تأثر هوركهيمر - ربما بدرجة أكبر مما أدرك هو عن ذاته - بديانة العهد القديم وأيضا بالنقد التقدمى الرومانتيكى وتشاؤمية شوبنهاور. أراد عن طريق نقده للعقل الذاتى المجرد أو الآلى إعطاء الإنسان إمكانية التآخى مع ذاته والطبيعة. انطلق فى هذا الصدد من نقد الرأسمالية، لكنه رأى أخيرا فى الاشتراكية مجرد ظاهرة لعالم إدارى فى كليته. مع كل ذلك لم ينهمك فى التشاؤمية لأن فكره ظل حتى النهاية محتفظا بالأمل فى الإدراك الإنسانى - بدرجة متزايدة - بالثقة فى

الرب المجهول. الفلسفة كنقد أيدولوجي صارت مرحلة وآلية لفكر فلسفى يدور حول حركة هذا العالم والإدارة الكلية للإنسان والإرضاء الأناني لرغيته.

## ٤-٢-٢- أدورنو: محاربة الإلزام

كان تيدور فيزينجروند – أدورنو (١٩٠٣ – ١٩٦٩) ابن أحد كبار تجار النبيذ اليهود، الذين تحولوا إلى المسيحية البروتستانتية، أما أمه فكانت مطربة كاثوليكية من أشراف كورسيكا(٤٦). شهدت ميلاده مدينة فرانكفورت على نهر الماين، التى درس فيها الفلسفة وعلوم الاجتماع والنفس والموسيقى، وبدأ عمله بالموسيقى. بعد حصوله على الدكتوراه عن هوسرل ذهب إلى فيينا، حيث درس التأليف الموسيقى، وعمل كناقد موسيقى، لكنه عاد إلى فرانكفورت وصار مدرسا للفلسفة في الجامعة. إلا أنه لم يصرح له بالتدريس ابتداء من عام ١٩٣٣، وظل في المانيا، دون أن تظهر صورة واضحة لاتجاهه السياسى، حتى ذهب عام ١٩٣٨ إلى أكسفورد ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ثم عاد مع هوركهيمر عام الموقى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .

كتب أدورنو في أمريكا أثناء الحرب بالاشتراك مع هوركهيمر "ديالكتيك التنوير"، ذلك العمل الذي صار أشهر إنجازات مدرسة فرانكفورت، وقد صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٤ في نيويورك، وعام ١٩٤٧ في هولندا، إلا أنه لم يصبح معروفا إلا في الستينيات. ينطلق العمل من معايشة اللاتحرر المتمثل في الفاشية، التي صارت تعنى عاقبة متأخرة لتنوير أساء فهم ذاته ودمرها. حيث لم يلق التنوير ذاته فهما بالمدلول التاريخي الحاد للكلمة، بل صار، في أو اخر القرن العشرين، تعبيرا عن العقلية العلمية – التكنيكية الحديثة، عن العقلية المجردة عموما. طريقة الفكر هذه كعقلية ملزمة ومستبدة ترغم، كما يرى هوركهيمر وأدورنو، الوجود غير ذي الهوية في الحقيقة على هوية خاطئة، وبذلك تجرد موضوعها وأيضا ذاتها بأثر رجعي. بالقدر الذي تتكون فيه شخصية ذات هوية وغائية وفردية (قارن ٥٠)، يحطم الإنسان نفسه. التنوير بهذا المعنى يكون على العكس من الميثولوجيا، لكن يحطم الإنسان نفسه. التنوير بهذا المعنى يكون على العكس من الميثولوجيا، لكن يعود بعود عبر ناحية كشرح للعالم هي ذاتها تنويرا، ومن ناحية أخرى يعود

التتوير كفكر غير ناقد لذاته ومتعصب لها مرة أخرى إلى الميثولوجيا، لدرجة أن كل ما لدى التتوير والميثولوجيا – غير المنكشف دائما – هو ذاته بطريقة مؤكدة في آن واحد. في "ديالكتيك التتوير" لا يظهر التصور القديم بتطور الميثولوجيا إلى المنطقية ويحل محله تصور تاريخ اللاتحرر الذي أحدث غرور عقل يجذب إليه كل شيء و لا فرار منه. التنوير الذي يستهدف أساسا الحرية عن طريق العقل، يقع تحت تأثير تحويل ذاته إلى وضعية علمية تكنيكية ؛ يصبح مضادا لذاته، من أجل الخداع الجماهيري، عند تجليه في صناعة الحضارة لا تصبح "المعرفة التطبيقية الخويقية" الثورية في الإمكان، إلا إذا نجحت نظرية متشددة تستهدف تجنب كل الإطلاقيات الخاطئة. الإقلاع عن المطلق الخاطئ، مبدأ السلطة العمياء"، إلا أن الإمكان في تلك النظرية ضعيف (قارن 1.00 - 1.00 هذا أشبه ما يكون بظهور والغرور العام للعقل (قارن 1.00 - 1.00 الكن من المحتم أن يتحرر ناقدا الحضارة والعلم والمجتمع: هوركهيمر وأدورنو، (ليس فقط بسبب استيقانهما الفائق للذات) – جزئيا على الأقل – من لاتحرر غرور العقل، حتى يستطيعا أن يدعيا أن نقدهما لذلك غير مغرور إلى حد ما (قارن 1.00 ) .

في محاضرته تحت عنوان "ما جدوى المزيد من الفلسفة" (١٩٦٢) يعرض الورنو أولا وضع الفلسفة طبقا لرويته للحضارة الحديثة. الفلسفة لا تقدم تكنيكا المعالجة الحياة"، إنها ليست وسيطا للبناء وليست ذات تناسب منذ زمن طويل مع العلوم الوضعية (٤٠). لقد صارت تخصصا قائما بذاته يمتنع عن كل مضمون محدد ويفتقد أيضا "حرية الفكر الذي لا يمتثل للمعاهدة المفروضة على المعرفة المتخصصة" (٤٠٠). الفلسفة اليوم مجرد منطق شكلي ونظرية علم أو أسطورة وجود في غيابه عن كل موجود. بذلك تكون قد أعلنت إفلاسها تجاه الأغراض الاجتماعية الواقعية، وبدلا من أن تكون معرفة كلية صارت فقط وكأنها مقاطعة محاطة بأرض أجنبية تخص توزيع العمل الاجتماعي. إلا أن الفلسفة في الحقيقة تأريخها والتاريخ الواقعي، يكون عصب حياتها ثابتا ضد التعلم الحالي الرائح، التي تاريخها والتاريخ الواقعي، يكون عصب حياتها ثابتا ضد التعلم الحالي الرائح، التي هي في خدمته، ضد تبرير ما هو واقع الآن." (٤٦٠-٤٦١). الفلسفة اليوم رفض في المرتبة الاولى .

من وراء هذه الخلفية اتضح أمام أدورنو الموقف الحرج لفلسفة المستقبل، من ناحية صار اليوم حق كلية النظرية المنقولة مطلقا، ومن ناحية أخرى صار التوجه نحو الكلية لا يمكن للفاسفة العدول عنه، "الفلسفة التي تدعى أنها كلية ومذهب، تصبح مذهبا وهميا (٤٦١)، حيث تقلع الفلسفة عن ادعاء الكلية، تصبح غير ما هي عليه حتى الآن. "هذا هو الثمن الذي عليها دفعه من أجل إشفائها من المذهب الوهمي الذي يدل على الواقع." (٤٦١) لذلك تكون حالة الفلسفة - كحالة المجتمع التي تعترف بها الفلسفة – في واقع الأمر محلا للشك، أي لا معقول الفكر الحقيقي يصبح، وكأنه ممتثل لمنح التصوير في العهد القديم، نوعا من الفلسفة السلبية philosophia negativa (الجدلية). الفلسفة، وكأن عليها وحدها تبرير كل شيء، لا يجوز لها أن ترى قوتها في المطلق أكثر من هذا، لابد من منح الأفكار في هذا، حتى لا تدل عليه، ولا تدع نفسها تنال شيئا بالمفاضلة مع مفهوم الحقيقة المفخم، أساسها هو المعارضة التي تحددها كسلبية (٤٦١) و (٤٦١) ما يجوز أن يكون هو المقصود هنا بالكلية أو المطلق، بالأحرى مصطلح النقد ينتمى إلى تلك الشذرات، التي عايشها أدورنو من المذهب المحطم. الفلسفة نقد، وفي الحقيقة نقد للمجتمع وأيديولوجيته، نقد لكلية ظاهرة والمذهب الوهمي الموافق لها. الخوف من الكتابات التذكارية العقائدية، ما هو كائن وربما مجرد تصور، أي المعتمد على الأيديولوجيا الاجتماعية، جعل فهم الفلسفة كفكر إيجابي للواقع من المحال لدى أدورنو ." إذا ما لزمت الفلسفة لتكون إذا كنقد، وكمعارضة للاتجانس المنتشر، وكمحاولة عسيرة للفكر أن يظل قائما بذاته." (٤٦٤) والظاهر أنها الحرية الفكرية الذاتية بمعنى تحديد الذات، التي تمسك بها أدورنو يانسا، التي وضعت المعايير الممكنة لفكره وعمله، على الفلسفة "أن تجد ملاذا للحرية" (٤٦٤) وأن تقوم من خلال إظهار اللاتجانس والأيديولوجيا الاجتماعية والعقلية بإيضاح: "معالم الأمل " (465) القائمة حتى اليوم.

فلسفة النقد هي أولا نقد للفلسفة ذاتها، بالأحرى نقد "لبطش" (قارن ٢٦٨) الفلسفة الخاطئة التي تعرض فقط - كالوضعية المنطقية وأنطولوجيا هيدجر - وجهين تكميليين للاستيقان المجسم والمتجسم. بأن يوضح النقد الشخصية الإجبارية لتفريق الحقيقة في لحظات تمت معارضتها وإطلاقها، يجعل الكلية تتضح ويصبح هو ذاته إدلالا أو جدلا، أيضا عندما يظل لانذا بالسلبية - باختلاف الحال مع هيجل

- "الجدل ليس موقفا ثالثا بل محاولة الوصول عبر نقد باطن إلى مواقف فلسفية عن الذات وعن تسلط فكر الموقف". (٤٦٧) واجبه إلغاء ظاهر البديهة مثل إلغاء غير المفهوم. لذلك يجب أن تكون الفلسفة نقدا للأيديولوجيا، ونظرا لموقف العلم المسيطر على كل شيء، أن تكون أيضا نقدا للعلم، بالأحرى تكون "نقدا فلسفيا للعلمية"، لأن "العلم، الوسيط للاستقلال الذاتي، تم تشكيله في آلة اللاتجانس". (٤٦٨) إنها لم تعد توقى من الوصية العقائدية، بل تقوم بها. على شاكلة الخرافة العلمية نشأ نوع جديد من الاستيقان الخاطئ، ونقد العلم هو تهديم هذا التشوه بهدف الوصول إلى "ما هو استيقان غير مشوه" (٤٦٨). لكن على الرغم من أن أدورنو "يعتقد أنه يشعر بمقدرة تلك الفلسفة [...]، التي فقدت نفوذها، لا يقدم على أن "يتصور أن فور ما تنطلق قوى استيقان، واستيقان منعكس في ذاته، لن تحجبه أن "يتصور أن فور ما تنطلق قوى استيقان، واستيقان منعكس في ذاته، لن تحجبه الفلسفة التقليدية من نفسها، وسوف تستبدل نفسها بما تريد أن تكونه" (٤٦٩).

في آخر الأمر يجب على الفلسفة كنقد للأيديولوجيا، على الرغم من وحيها الماركسي، أن تكون اليوم نقدا للماركسية أيضا، إذا لم تكن تريد أن تفرض نفسها كفلسفة. أراد ماركس، كما يحلل أدورنو، أن يسمو بالفلسفة من خلال التنفيذ، لكن هذه المحاولة فشلت، البروليتاريا ذاتها اندمجت في مذهب اللاتحرر. أي أن تأملا جديدا في الماركسية أصبح ضروريا. 'لم يعد أحد يستطيع التفلسف إلا إذا نفي على الماركسية التمتع بكينونة تخطى النظرية" (٤٦٩). يرى أدورنو بوضوح أن تحقق تطبيق الفلسفة قد تولى من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تحقق إجلال للماركسية في مادية جدلية ذات نشأة سياسية - "استمرار دون تقصان للمعاناة والخوف والتهديد لم يرغم الفكر، الذي لم يستطع أن يتحقق، على التذلل." (٤٧٠) بهذا التحرر من الماركسية، الذي يمكن أن نسميه تحررا ماركسيا باطنيا، يلجأ أدورنو مرة أخرى واقعيا إلى موقف إمكانية تحديد الذات، تلك الإمكانية التي نقدها كاستقلال الذات الشعبية، ودفع في ذلك إلى إمكانية تحرر شبه - إنجيلي مطلق، ولذلك لا يمكن تسميته. "الفلسفة التي هي فكر منطقي وحر في أن واحد" (٢٦٩)، تظل متجهة نحو الحالة الراهنة للانحراف لتلبية "لماذا يستطيع العالم الذي كان في إمكانه اليوم أن يكون جنة، أن يصبح غدا جحيما" (٤٧٠). لهذه الدرجة يتمسك أدورنو بمقياس عالم متحرر، لكن في الحقيقة فقط من أجل إدراك العالم الحالي غير المتحرر،

ودون رؤية طريق يؤدى إلى التغيير. "التطبيق الذى يستهدف الإتيان بإنسانية حكيمة ورشيدة، يلوذ بتأثير اللاتحرر دون نظرية تضع الكلية فى لا حقيقتها (٤٧٠). ليس هناك – كما أدرك إيمانويل كانت – تتوير يؤدى إلى تطبيق، تتوير يستطيع إلى حد ما كتربية، أن يأتى بأناس راشدين عقلاء، الإرادة فى ذلك لا تعمق سوى الانحراف، إذا لم تتدبر فى الانحراف بوجه عام والانحراف الذاتى على وجه الخصوص. ما يظل غامضا بلا شك هو إمكانية تفكر الإنسان فى عدم حقيقة الكلية دون الإتيان بادعاء حقيقة (أيضا مع ملاحظة الكلية).

على الرغم من أن أدورنو يرى النقد وبالتالى أيضا الفلسفة وتنوير مكافح (٤٧١)، فقد انقلب عموما على كل تطبيق أعمى، على كل فعلية رافضة للتفكر، لأنها تؤدى إلى استدامة الانحراف الواقع. الفلسفة لديه نقد هزيل للاستيقان المجسم، للتوظيف الكلى أو للإعداد الغرضى للإنسان، وعلى هذا تكون معارضة شك لعالم غير متحرر، وتلك المعارضة تكون هي ذاتها في خطر أن تصبح ذرائعية (٤٩). مثل بلاتون، الذي يستند إليه هنا أدورنو فجأة (بما يشبه الحال لدى هوركهيمر)، يريد (أدورنو) الاحتفاظ بالأمل في عالم آخر تام الاختلاف ." الفكر الذي يعترف دون تحفظ عقلى ودون خيال وهم الملكية الإدارية، هو وحده الذي ربما يصوب بصره إلى نظام ما هو ممكن، وما هو غير موجود، حيث لعل الإنسان والشيء في مكانهما الصحيح. ولأن الفلسفة لا تترفق بشيء، فهي لم تصبح قديمة بعد، وعليها ألا تتجه إلى ذلك، إذا أرادت ألا تكرر ذنبها، بناء ذاتها، مره أخرى بغرور" (٤٧١) بما يشبه الحال لدى بلوخ يتخذ أدورنو نظاما فردوسيا ممكنا - بتفضيل كان أو باعتقاد - لا يجوز إلا الإحساس به وليس الفكر فيه، لأن الفكر يتجه في ادعاء استقلاله الذاتي نحو التكرار الجديد دائما لاستقلال الفكر - إن صبح التعبير - لبراءة الفلسفة. أدورنو يحرم على نفسه، بالأحرى لا يقدم على فكر الوضعية التي يستهدفها في رفضه دائما بأي شكل كان، توقعيا وانعكاسا باحثا ومتطلعا. وكما هو الحال لدى العديد من فلاسفة التاريخ الذين يجب عليهم، أو يكاد يكون من المحتم عليهم أن يعتبروا أنفسهم كطليعة، يظل أدورنو يرى "الفلسفة كاستيقان [...] ملأنه المقدرة على التحول لما هو جديد، "لأنها تعلم أن الرجوع إلى التحرر يقوم مباشرة بتقوية اللاتحرر"(٤٧٢). الفلسفة لا تستطيع اليوم أن تعد بالإنقاذ، بل فقط تكشف عن "إمكانية الأمل "عن طريق فكر كلى تحررى جدلي. من أجل هذا يجب

عليها أن تكون "جديدة" أو لا و آخرا، هذا يعنى عملية ومعاصرة. من هذه الناحية لا تكون الفلسفة لدى أدورنو" فلسفة دائمة = perennis philolosophia "(°°)، بل تكون — كما هو الحال لدى هيجل — حقيقة عصرها موضوعة في أفكار .

تريد الفلسفة التعبير عن غير المفهومي بمفاهيم، هذا يعني العرض المفهومي لما انتقل بعد انقسام الاستيقان كنتيجة للمحلاة إلى الفن (نقلا عن تحليل أدورنو لهذا الرأى الذي ناله القدم، وكان أيضا حاسما على سبيل المثال لدى ياسبرز). لذلك ينقلب أدورنو على الرأى القائل إنه لا يجوز للإنسان أن يقول سوى ما يستطيع أن يعبر عنه بوضوح، ويسكت على كل ما فيما عدا ذلك. يريد أدورنو معارضة هذا القرار إلى الإدراك الكسول بمفهوم الفلسفة، ويريد أن يقول إن الفلسفة اجتهاد دائم وأيضا ذو شك على الدوام من أجل قول ما لا يدع نفسه يقال (٨٢). بذلك يعود نقده الأيديولوجي إلى الاقتراب من المواقف، القديم منها كالجديد والصوفي منها كالفلسفي الوجودي، لكنه يتمسك في الوقت نفسه (بمسحة ماركسية) بالاجتهاد الهيجلي للمفهوم. تتشكل الفلسفة لدى أدورنو بينما هي بسبب تجربتها ما زالت

تبحث عن شينيتها، هي جعل تلك "التجربة البدانية" موضوعا (٨٥ – ٨٦)، ترى الحب نفسها، لكنها في ذاتها دائما هي المتوفر التاريخي – الاجتماعي. من هذه الناحية تتضمن الفلسفة، على الرغم من الشقاق مع السذاجة، لحظة (٣٠) ما من السذاجة، لأن الفيلسوف لا يترك الآخرين يجعلونه غبيا، ولكن "كالطفل يتمسك بما رأى ويتوقف عن المسير" (٨٦). الفلسفة تشابه هكذا الفن، لكنها تختلف عنه ولا تعرض بالمحاكاة، بل تعقل غير المعقول. أو بمعنى آخر: المفهوم صار لدى أدورنو ناتبا عن غير المعقول". بالقياس إلى الفن تمثل الفلسفة دائما ما ليس له مفهوم عن طريق المفهوم، أو تمثل ما لا يمكن التفكير فيه عن طريق التفكير". (٨٧) لأن الفلسفة ليس لديها شيئية منتهية، بل دائما تبحث عن شيئيتها. تدخل الذات عن تجربتها البدائية، وعن مجهودها من أجل "الوصول للاعتراف بغير المفهومي عن تجربتها البدائية، وعن مجهودها من أجل "الوصول للاعتراف بغير المفهومي وبما ليس له مفهوم" عن طريق المفهوم ذاته (٨٧)، تختلف الفلسفة عن العلم؛ لذلك تعرض مفاهيم مثل العقلية واللاعقلية والصراع العقلاني ماهية عقلية للعقلية، ولذلك تعرض مفاهيم مثل العقلية واللاعقلية والصراع العقلاني ماهية الفلسفة بانحراف واضح" (٨٧).

الفلسفة ثالثة اثنين، هما الفن والعلم، وتعلو بهما جدليا. هى انعكاس العلم (دون ازدرائه) ونقده – ليس لديها حقائق منتهية مثل العلم – لأن مفهوم الحقيقة لديها مختلف تماما، كما أنها تختلف عن الفن وتتجه دائما نحو الحقيقة. "إذا ما صار إسقاط التعريفات فى الإمكان، فلعلى أعرف الفلسفة كحركة الروح، حركة تستهدف الحقيقة دون الظن فى الوصول فى إحدى جملها أو فى أى صورة من الطرق المباشرة إلى هذه الصورة الحقيقية كأمر منته" (٨٨). فى الفلسفة يسيطر التوتر بين اللحظة العلمية ولحظة المحاكاة والخبرة؛ لأن الفلسفة ليست رؤية مجردة للعالم، وتظل مرتبطة بالعالم "يكاد يكون فى الإمكان القول إن العلم ورؤية العالم جزءان منفصلان لكل واحد، هذا الكل هو ما تعنيه الفلسفة، هو ما لا يجعل نفسه ينفصل أو يندمج مع أحد هذين العنصرين المنفصلين" (٩٢). بهذا القول عن الفلسفة كثالثة اثنين، هما العلم ورؤية العالم، وكذلك العقلانية واللاعقلانية، يتخذ أدورنو موقفا، أكثر مما تنبه هو ذاته إلى ذلك، يكاد ينطبق حرفيا مع موقف سابقه هيدجر.

الفلسفة لدى أدورنو نقد في المقام الأول: نقد المجتمع، ونقد العلم وليس آخر ا نقد رؤية العالم. دور الفلسفة، مبدئيا كما أيقن بلاتون، تصفية الرأى (٩٣). لكن رؤية العالم أو فلسفة الموضع لا شيء سوى الرأى الذى ارتفع ليصبح مذهبا، لذلك تكاد الفلسفة أن تكون "تصفية رؤية العالم" (١٢١). هنا يحارب أدورنو رابطة الفكر الاستدلالية اللامتجانسة التي تهرب من كل نقد وتجرد الفلسفة من حجة المواقف أو من رؤية العالم الذاتية المجردة. "هكذا يتحول كل نوع من الفلسفة إلى مهزلة، بالأحرى إلى بحث متأخر عن أدلة أو حيثيات. إلى شيء هو الآخر قد تم إعفاؤه من حركة الفكر ومن النقد" (١٢٠). مع كل ذلك يجب على الفلسفة أن تتمسك بالاستقلال الذاتي وبفكر مستقل بذاته. من لا يريد أن يدخل نفسه في عمل العقل، عليه أن يكف يده عن الفلسفة" (١٢٦). حقا يكون الانطلاق نحو الفلسفة عند الاحتياج إلى المدلول والكلية، وأيضا عند الفشل في رؤى العالم، حتى أيضا أن يأتى الفلسفة ما يخيب أمالها، لأنها لا تستطيع هذا المنتظر منها، لكن الفلسفة لا تستطيع أن تحترم رابطة من أجل الرابطة، الرابطة ليست مصادرة الفلسفة "الفكرة الفلسفية لها وحدها جديتها في أنها لا تضمن البرهان ؛ الفلسفة بمعنى شيء عسير الجدية بالفعل" (١٢٩). يجب في الفلسفة تيسير ورود الأفكار، ويمكن بحد أقصىي التحدث من رابطة بالحقيقة. من هذه الناحية تقدم الفلسفة (كما قال هيجل) حجارة بدلا من الخبز، طالما هي ليست تطبيقية (١٢٨). يريد أدورنو بوضوح ألا يفقد تماما الأمل في التحرر عن طريق ثورة فردية أو اجتماعية وتبقى فلسفته ذات الأساس المثالي في بعض الأحيان حتى النهاية ذات صبغة ماركسية.

المثالية لدى أدورنو هى الفرد الراشد الذى حرر نفسه عن طريق "الإعتاق" من انحراف ذاته عن طريق التجسيم. لذلك فإن أدورنو لا يقترب فقط من إدراك إيمانويل كانت للتتوير "مخرج من القصور المتسبب فى ذاته"، بل أيضا من تصور هيدجر لوجود حقيقى منح ذاته بقوته الخاصة من وقوعها فى العالم، بالأحرى فى المرء – الوجود الحقيقى للإنسان الذى يزداد ارتباطا لدى كانت وهيدجر بوجود جماعى أو شكل غير منحرف للمجتمع – لا يجد تعريفا لدى أدورنو، لا تظل الأنا المتحررة غير قابلة للوصول إليها فى المجتمع المتحرر فقط، بل تظل أيضا غير قابلة للوصول إليها فى المجتمع المتحرر فقط، بل تظل أيضا غير قابلة للوصول النها فى المجتمع المتحرر فقط، بل تظل أيضا غير المتعبر: السلبية، لاهونية صوفية تقريبا، كما وردت فى عمل أدورنو "الديالكتيك

السلبى" (١٩٦٦). بتحطيم المنطق العقلى – ما يشبه الحال لدى ياسبرز – يمكن الإحساس بوجود حقيقى يمكن تحديد هويته، يتوافق مع الرب الذى تمت حمايته بمنع التصوير فى العهد القديم، المطلق هو الآخر على وجه الإطلاق. فلاسفة قليلون فقط جددوا الاستعلاء باستعلاء، مثل أدورنو الذى حاول – كما ورد فى عمله Minimer Moralia " ( ١٩٥١) – أن يبدأ التفكير من "موقف متحرر" (٣٣٣).

بينما انعكست الفلسفة الوجودية في المقام الأول على فكر أجيال الحرب وبعد الحرب المتأثرين بمعايشات المصائب أظهرت فلسفة النقد الاجتماعي لدى مدرسة فرانكفورت تأثيرها الضخم في الستينيات والسبعينيات على الجيل الجديد وقتها "وكانت بالفعل وكأنها حركة اعتراض. لقد ظهرت بدلا من أن تنادى بما أسموه انفعالا ويأسا ذاتيا مجردا وآمالا تدعى الدينية، وكأنها تقدم إعلانا عقليا شاملا للأزمة بأمل عقلى في تغلب شامل عليها. تتسم فلسفة مدرسة فرانكفورت ذات التركيز النقدى أمام تابعيها الشباب كتتوير واع بما لها من ديالكتيك خاص.

يقوم "سوء الفهم" الذي كان تأسيسا لتأثير مدرسة فرانكفورت، في المقام الأول على التحول "المتفائل" الذي أتي به يورجن هابرماس (ولد عام ١٩٢٩) في الستينيات إلى النقد الأيديولوجي الماركسي الجديد. وفي الحقيقة يمكن اعتبار هابرماس، ليس فقط بسبب تصوراته المنتوعة، أحد المشاركين في مدرسة فرانكفورت، إلا أنه يصح أيضا على وجه الخصوص في مطلع حياته كأساس تصاعدي لهذه المدرسة فلسفيا وسياسيا. وقد صار منذ نهاية الستينيات شخصية قيادية للطلاب المعاصرين، حيث تضمنه الفعلي الدائم – غالبا بقيود – مع حركات معارضة مختلفة. بدأ هابرماس ببحوث تاريخية لبناء العلنية، وقام بتطوير نظرية مبدئية لمناقشة متحررة مع التحكم والاهتمام التوجيهي للمعرفة، ثم أقر بنقد إنتاجي فلسفة اللغة في إنجلزاكسن وفلسفة البناء الفرنسية (٤٠). هكذا صار – على الرغم من تطوراته – بسبب ارتباطاته الوثيقة وكأنه كلب صيد فلسفي للأعوام الثلاثين الأخيرة، على الرغم من أنه قد كرس نفسه لنقد نظريات الآخرين أكثر من أن يأتي بنظريته الخاصة وأخيرا، على الرغم من ارتباطه السياسي الدائم، فقد واصل بنظريته الخاصة وأخيرا، على الرغم من ارتباطه السياسي الدائم، فقد واصل إخراج الفلسفة الاجتماعية التابعة للماركسية الجديدة من السياسة، ولكنه في الوقت

نفسه أزاد إقراره لدور الفلسفة التي يجوز أن تكون لذاتها "مسندا للعقل"، لصالح العلوم الاجتماعية.

#### ٤-٣- نقد المجتمع وإيمان بالرب:

أعلنت فاسفة بلوخ ومدرسة فرانكفورت ذات التوجيه الاجتماعي مرات عديدة انتماءها للماركسية، واستندت بلا شك في بعض النقاط (نقد الرأسمالية، أو الانحراف والتجسيم، والعواقب الأيديولوجية لتوزيع العمل...إلخ) إلى حق الوحى عن طريق ماركس، إلا أنها ابتعدت بافتراض أساسى جوهرى عن الماركسية الكلاسيكية بدرجة كبيرة جدا جعلت تسمية "الماركسية الجديدة" قليلة السداد هكذا نتقصها من أول الأمر كل مادية حقيقية. بينما تكتفى مدرسة فرانكفورت بالتأمين المتاح لإمكانية قيام الوجود الاجتماعي بتحديد الاستيقان (لحد معروف)، يعترف بلوخ بوجود هيولى العالم، هيولى يتصف بالارتباط وتحديد كل شيء، إلا أن هذا الهيولي الذي يطور نفسه في طاقات، يصبح في واقع الأمر مثاليا (كجوهر لإمكانيات الوجود، تكاد تتم رؤيته كرب صيرورى. لذلك استطاع بلوخ، ليس فقط بسبب ظهوره النبوي، أن يكتسب مؤيدين كثيرين في المقام الأول بين اللاهوتيين (المتجهين ذاتهم غالبا إلى إلحاد محدود). فضلا عن ذلك تنقص ماركسية بلوخ الجديدة ومدرسة فرانكفورت ما أسماها ماركس فلسفة تاريخ متطورة "مادية" (كنظرية تقدم عن طريق حروب الطبقات)، وبذلك أيضا كل أمل في البروليتاريا كذات لثورة العالم ؛ التاريخ في المقام الأول لدى مدرسة فرانكفورت تاريخ تدهور. بقدر ما يتواجد الأمل، يبدو متجها نحو الشخص الذاتي، نحو الفلسفة الحرة، على الرغم من كل نقد لما يسموه الاستقلال الذاتي للذات الشعبية كانت الفلسفة ذات التوجيه الاجتماعي - بصرف النظر عما لديها من آمال غير محدودة وعزائم لتحقيق تلك الآمال - قبل أي شيء نقدا للمجتمع، وليست الفلسفة الاجتماعية المتطورة مذهبيا أو حتى فلسفة الدولة. وكان نقد المجتمع هذا في مضمونه، خاصة لدى هوركهيمر وأدورنو، بصورة رئيسية عبارة عن نقد للحضارة، في المقام الأول نقد لما أسموه صناعة الحضارة، لكنه أيضا نقد للعلم "فقد الفلسفة كان الموضوع الرئيسي لهذا النقد الأيديولوجي بأوسع معنى للكلمة هو

ظاهر الانحراف أو التجسيم الذى تمت رؤيته كظاهر تاريخى اجتماعي، وليس إلى حد ما كظاهر أنثروبولجى عام وكمعيار لهذا النقد للاتحرر العام تواجدت بوضوح فكرة تحرر غير محدودة، إلى حد ما لم تقترب بوضوح من التأكيد، وأيضا حتى آخر الأمر لم تقترب من إمكانية التأكيد، فكرة عالم متحرر أو طبيعة متحررة، لكن قبل كل شيء فكرة أنا متحررة أو وجود حقيقى للإنسان، بذلك أثبت النقد الماركسى الجديد للتاريخ ذاته أساسا كفلسفة تحرر، وكذلك عندما يتم تحديد التحرر الذى تراه تلك الفلسفة وكأنه جنة مفقودة أو كل بعيد، فقط دون حدود أو غير معقول كوجود اللاهون أو كتطبيع الإنسان الأنيس الطبيعة. لهذا أيضا تعود الإشارات المحتملة وغير المؤكدة إلى وجود ليس تحت التصرف وستعلى وغير قابل للتسمية، إلى إله غير معروف لكنه لا يخلى به، تغير شكل الإنسان الذى تم إدراكه كإنتاج للتاريخ، يعود إلى فكرة تحرر سالف وآت، وأخيرا يقدم تصور تاريخ التحرر، أو تاريخ يعود إلى فكرة تحرر سالف وآت، وأخيرا يقدم تصور تاريخ التحرر، أو تاريخ.

كما تتخذ فلسفة التحرر هدفها اسما لها، فإن فلسفة الماركسية الجديدة تحمل اسم فلسفة الإيقاظ. يؤكد أدورنو دائما أن اللاتحرر، وموضوع غرور العقل ذو قوة لدرجة تؤدى لفقدان الأمل في الإدراك والفعل العاقل - لكنه على الرغم من كل الرفض لمعارف تمت صياغتها ولفعل مباشر، يأمل أيضا في أي نوع من التفكر، حتى وإن كان أو صار من فقط من أجل أي استكشاف للاتحرر في الكلية، لكن ما يلفت النظر أن الفلسفة ذات التوجيه الاجتماعي والنية الثورية والاتصاف بالماركسية الجديدة، كانت ذات تحفظ سياسي رائع - على خلاف الفلاسفة الوجوديين ذوي التشخيص الظاهري، الذين جعلوا لأنفسهم ارتباطا سياسيا ولو لأجل قصير على الأقل (ولو أيضا قليل الحظ). لقد كانت فلسفة الماركسية الجديدة ذات التوجيه الاجتماعي فلسفة سياسية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن ليس بالمعنى الدقيق (فلسفة السياسة). وبالفعل سار بلوخ - بأمل إمكانية إصلاح الماركسية أيديولوجيا - بين الأونة والأخرى مسيرة التصويت التهليلي(٥٠) على الستالينية، أيضا هابرماس تضامن - ليس آخرا بأمل تجديد السياسة - مع مختلف جماعات المعارضة لكن أدورنو وهوركهيمر اعتزلا بكل ما في وسعهما المسائل السياسية الواقعية، لكن ليس على أية حال بسبب أنهما لم يتخيلا قدرة هذه السياسة على تحسين العالم.

# ٥- الفلسفة والعلم فلسفة ذات اتجاه علمي

أدى السؤال عن الشخصية العلمية للفلسفة منذ بداية العصور الحديثة، إلى محاولات فهم ذات الفلسفة بنظريات فلسفية وعلمية مختلفة؛ لأن إيضاح الوضع العلمي للفلسفة يقتضي تحليلا للشخصية العلمية لذلك العلم الذي تتجه الأنظار إليه كحقيقة معيارية. على أساس تلك النظريات العلمية، إذا ما كانت قد تطورت الآن من أجل الفلسفة أو العلم، يمكن طرح السؤال عن الفهم الراهن وفي المقام الأول عن الفهم المستقبلي للفلسفة. إذا لم تكن الفلسفة، كما تم الافتراض عموما، بالمعنى الدقيق للكلمة، وإذا ما كان هذا الوضع قد تحتم كما هو معتاد دائما وأصبح من الواجب تغييره، تظهر بأى شكل مشكلة "علمنة الفلسفة": كيف يمكن أن تكون الفسفة علما صارما ؟ وإذا لم تستطع أن تصبح علما بمعنى العلم المنفرد، وهذا ما يتم الاعتراف به غالبا أو يدعى ذاته مفتخرا، هل يمكنها حينئذ أن تكون أي نوع من "ما هو بعد العلم"، أو "العلم الأول"، أو شمولا علميا للعلم أو علم أساس، أو على الأقل نظرية علم علمية؟ إنه سؤال يتضخم عبر القرون.

محاولات الفلسفة الجامعية (الكانتية الجديدة، والتأويل، والظاهرية) التى تجاوزت مسيرتها القرن التاسع عشر واستمرت فى القرن العشرين، والتى تستهدف تحديدا جديدا للفلسفة بالنظر إلى العلوم، والبرهان عليها من جديد كعلم بقدر الإمكان عن طريق العلمنة، لم تكن هى الأولى أو الأخيرة من نوعها. فقد ظهرت فى الثلث الأولى من القرن العشرين – على وجه الخصوص فى النمسا – موجة جديدة لفلسفة ذات اتجاه علمى، كانت مشكلتها الأولى هى العلمنة أو لاعلمنة الفلسفة. من خلال ذلك يختلف ممثل هذا الاتجاه الفكرى بدرجة تكاد تكون واضحة عن ممثلى الفلسفة الوجودية الاستعلائية من ناحية، وعن ممثلى الفلسفة ذات الاتجاه الاجتماعي من ناحية أخرى، الذين لديهم مشاكل أخرى تستحق الفكر أكثر من العلم، بالأحرى التساؤل عن وجود حقيقى للفرد أو للمجتمع، بل وأيضا التساؤل عن الوجود الحقيقى أو المطلق.

تناولت الفلسفة الوجودية الاستعلائية مشكلة العلم تناولا عارضا ناجحا. ركز ياسبرز دائما على قيمة معرفة العلم، لكنه حاول غالبا التحذير من الخرافات العلمية والتقريق بشدة بين الفلسفة والعلم، وعلى العكس من ذلك فقد فهم هيدجر العلم كعاقبة حتمية لأنطولوجيا محددة أو للعصر التاريخي ميتافيزيقيا، وأكثر من ذلك أنه حذر من توابع ما يسيطر على العلم من نسيان الوجود. لقد ادعت الفلسفة ذات الاتباء الاجتماعي نوعا من الترابط العقلي بين العلم والنظرية الاجتماعية (الماركسية)، لكنها لم تهتم بنظرية العلم، بصرف النظر عن تركيزها على الارتباط الاجتماعي لكل العلم. ينتهي العلم في اليوطوبيا النبوية لدى بلوخ إلى "تيار برودة" الماركسية، أما هوركهيمر، وأدورنو فقد تناولا بنقد خطورة العقلانية أو الإيجابية العلمية وما يتبعها من دور اجتماعي للعلم. أما ممثلو الفلسفة الجديدة، بالأحرى الفلسفة ذات التوجيه العلمي – أساسا على الأقل – التحدى المركزي للفلسفة الحديثة، فهم يجعلون العلوم – أساسا على الأقل – كالمعرفة المؤكدة الوحيدة شبه مطلقة (quasi absolut).

لاقت الفلسفة الجديدة ذات التوجيه العلمى (حتى لا يقال: ذات الإثبات العلمى) دعوة من علماء الطبيعة والرياضيين المتفلسفين كمادة للبحث والرسائل العلمية. وأصبح المنطق الرياضى الحديث الذى تم تصوره من الرياضيات، الذى نادى به برتراند راسل وجوتلوب فدجا وغيرهما، جائزا كمعيار منهجى يبشر بالخير، وقد كان الشغف بالعلوم الطبيعية الدقيقة كبيرا - دون تأثر ملحوظ فى هذا الوقت بنظرية النسبية - بدرجة جعلت كل ما كان يحمل اسم الفلسفة يواجه حربا شنتها شهوة التدمير الماسوخية، اذلك اتسمت الفلسفة الجديدة ذات التوجيه العلمى فى نطاق واسع بحربها لكل ما أسمته باختصار "ميتافيزيقا". على كره منهم تقريبا يرى بعض نظريين تلك العلوم أنفسهم فلاسفة، إنهم يحاولون أن يكونوا علماء علوم وأن يتنصلوا بقدر الإمكان من كونهم فلاسفة لكن السؤال عن ماهية العلم وإمكانية كونه، سرعان ما يؤدى إلى مشاكل أخرى تتم مناقشتها، على سبيل المثال من زاوية نظريات البنية واللغة. وكما هو الحال فى المحاولات الأولى لعلمنة الفلسفة، تنفجر أيضا فى فلسفة القرن العشرين ذات التوجيه العلمى دائما فى النهاية تنفجر أيضا فى فلسفة القرن العشرين ذات التوجيه العلمى دائما فى النهاية تساؤلات الحياة التى لم يقرها الإنسان، تساؤلات قيمة ومعنى الحقيقة التاريخية.

وفى النهاية يتضح أيضا أن الميتافيزيقا غير العلمية والتى أتى عليها الدهر ما زالت على قيد الحياة دائما كمشكلة وأيضا تعود لها أهميتها.

٥-١- دائرة فيينا -

العلم الدقيق ونظرية العلم:

كانت الحركة التى أطلقوا عليها اسم "دائرة فيينا" فى العشرينيات محاولة ذات مكانة بارزة فى ذلك الوقت تستهدف – مع الالتزام بتجريبية علمية مركزة وفرض تحليل منطقى صارم – نقد الفلسفة القائمة ومناقشة إمكانية فلسفة علمية جديدة، إلى جانب نقد الميتافيزيقا لعب أيضا التحليل المنطقى للغة دورا مهما متزايدا فى هذا الصدد. على الرغم من أن الفلاسفة وعلماء الطبيعة والرياضيين، الذين جمعتهم دائرة فيينا للمناقشات، قد اتخذوا مواقف ذات مضمون تام الاختلاف، قد كان هناك ما يشبه الاقتناع الأساسى المتفق. نقطة الانطلاق كانت التفاؤل العلمى عديم اليأس، الذي ينتظر كل الحقيقة من العلوم الطبيعية – فيما عدا الرياضيات – لذلك وجد هذا الموقف نقدا من معارضيه كوضعية علم "الوضعية الجديدة"، كعقلية أو طبيعية [ فيزيائية]. بعض أعضاء دائرة فيينا، مثل أوتو نويرات الجديدة"، كعقلية أو طبيعية [ فيزيائية]. بعض أعضاء دائرة فيينا، مثل أوتو نويرات بمعنى الاشتراكية. كان أهم مؤهل للفلسفة المسماة بالتجريبية المنطقية هو الرفض بمعنى الاشتراكية. كان أهم مؤهل للفلسفة المسماة بالتجريبية المنطقية هو الرفض لتكن الميتافيزيقا إذا على أحسن الأحوال كمحاولة غير الموسيقيين التعبير عن لتكن الميتافيزيقا إذا على أحسن الأحوال كمحاولة غير الموسيقيين التعبير عن مشاعر حياتهم بما يشبه ما يفعله الموسيقيون. (٢٥)

المفهوم الرئيسى لهذا الاتجاه الفكرى، الذى انتشر فى فيينا منذ نهاية القرن التاسع عشر فى المقام الأول عن طريق أرنست ماخ (١٨٣٨ – ١٩١٦)، كان فى أول الأمر كمفهوم ذا تأييد بين للعلم والتجربة، إلا أنه أثبت تعذره فيما بعد بشكل ملحوظ الاقتناع الأساسى بأن العلم بالتجربة هو وحده الكفيل بالحقيقة، عبر عن الرأى فى أن الأقوال الحقيقية هى فقط تلك الأقوال التى ترجع مباشرة إلى علم بالتجربة، أى إلى الادراك الحسى (أقوال تدوين، أقوال مبدئية)، أو الأقوال التى يتم

اشتقاقها منطقيا من السالف بلا ريب. أدى هذا إلى التفريق الواضح شكليا والمطبق بتفخيم بين الأقوال المعقولة واللامعقولة، لكن أدى أيضا بعد ذلك بالضرورة إلى التساؤل عن مفهوم واضح لعلم التجربة ويمكن الاستدلال عليه منطقيا، وبذلك إلى التساؤل عن نقد حسى تجريبي أو مبدأ تصديق. متى يكون القول معقولا وحقيقيا؟ أخيرا وجب أن تنتهى نظرية العلم المنهجية في المناقشة بسؤال عن كنه العلم بالتجربة أو عن المعرفة، وهذا لم يدع إجابته تأتى بجودة من العلم بالمعرفة، أي مجرد أنه أمر شائع، أو عن طريق فصل يدعى ذاته في الأمور. أي علم بالتجربة يحدد ماهية العلم بالتجربة؟

فيما يتعلق بالفلسفة فقد أدت محاولة التجريبية العلمية الحتمية – نظرا المصادرة الحتمية للدقة العلمية ورفضا للميتافيزيقا – إلى مشكلة ما يمكن الخروج به مما تم الوصول إليه من فلسفة حتى الآن. كيف واجهت الفلسفة العلم (هذا إن لم يصبح جواز خذلانها التام)، وإلى أى مدى تحولت الفلسفة إلى علم دقيق؟ هل كانت الفلسفة مجرد نظرية علم، وبالفعل نظرية علمية للعلم، أى أنها علم العلم، أو أنها تقترب فقط من أن تكون نظرية علم حاسمة؟ أو أنها كانت تركيبا ممكنا أو ربما مجرد تركيب افتراضى علمى لكل العلوم المنفردة؟ استهدف اتجاه الفلسفة المعلن دائما لدى دائرة فيينا، تحديد الفلسفة بقدر الإمكان (إذا ما كانت هى فلسفة العلم أو فلسفة علمية)، بالأحرى تحديدها فى تساؤلات يمكن الإجابة عنها. أخيرا الهدف هو "إدراك علمى للعالم".

بدأت دائرة فيينا كدائرة نقاش ثابتة من الفلاسفة وعلماء الطبيعة والرياضيات، تنحل من جديد في الثلاثينيات، وذلك على وجه الخصوص كنتيجة لموت وهجرة بعض مؤسسيها. انتهت الدائرة رسميا ونهائيا نتيجة "ضم" النمسا إلى المانيا عام ١٩٣٩. هذا ما يشبه حال مجموعة برلين القريبة من دائرة فيينا، وهي جمعية الفلسفة العلمية (التجريبية) التي احتل صدارتها هانز ريشينباخ (١٨٩١–١٩٥٣). وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عادت نظريات هذه الدائرة أو النظريات المجادلة لها وكأنها مال قد ضاع يعود من جديد ويؤثر في الفلسفة الألمانية ("قلسفة العلم = philosophy of science ").

#### ٥-١-١- شليك - الفلسفة كإيجاد حكمة:

احتل موريتس شليك (١٨٨٢-١٩٣٦) القادم من برلين، المركز الفكرى لدائرة فيينا. درس الفلسفة والفيزياء، وحصل على درجة الدكتوراه لدى ماكس بلانك (١٨٥٨-١٩٤٧). ثم شغل كرسى أستاذية فيينا في فلسفة العلوم الاستقرائية عام ١٩٢٢، وأصبح بذلك خليفة الفيلسوف وعالم الفيزياء إرنست ماخ. إلا أنه قد لقى حتفه على يد طالب دكتوراه، مريض عقليا على ما يبدو.

في مقاله المبدئي "تحول الفلسفة" (١٩٣١) قدم شليك رسما في خطوط عريضة لتوقعاته للفلسفة. كان على علم بأن كل المحاولات حتى ذلك الحين من أجل "وضع نهاية لفوضى المذاهب" وإنهاء "فوضى الآراء الفلسفية" قد انتهت إلى الفشل، ولكنه أعلن يقينه قائلا: "إننا صميم تحول نهائى للفلسفة وإنه يحق لنا النظر موضوعيا إلى جدال المذاهب غير المجدى على أنه قد انتهى" (٥). واعتمادا على المنطق الحديث يرى أن الفلسفة لديها الآن منطق يجعل هذا الجدال غير ضرورى من حيث المبدأ، لأن وضعا جديدا تماما قد نشأ عن طريق الاضطلاع على كينونة المنطق، بالأحرى على علاقة الأشياء والظواهر؛ لذلك يبدأ الطريق إلى وضوح حقيقة أن كل معرفة تكون تعبيرا، أو عرضا فهي تعبر عن الواقع الذي تحقق فيها، وهذا ما يمكن حدوثه بطرق عديدة مفضلة، بلغات مفضلة، وعن طريق مذاهب ظواهر تحكمية مفضلة" (٦). لذلك يجب على الفلسفة أن تصبح "وعيا بماهية التعبير أو العرض، أي بكل لغة ممكنة، بالمعنى الأعم للكلمة"، يجب أن تصبح إذا تطلعا إلى الشكل المنطقى للغة أو نظمها كوسيط للمعرفة. يتجلى كل ما يعطى الفرصة للتعبير عنه، وكل ما يستطيع المرء أن يسأل عنه يكون عقلانيا." (٧) لكنه عقلاني (معقول) صار لدى شليك مطابقا، لما يمكن الرد عليه: الأسئلة التي لا يستطيع المرء الرد عليها، تكون ترتيبات كلام غير مقعولة وطبقا لهذا التحديد تكون المشاكل العقلانية هي فقط تلك التي يوجد طريق لحلها من حيث المبدأ، وهذا الحل ينتهى في التحقيق(٥٧)، بوقوع وضع مؤكد يتم تحقيقه "عن طريق الملاحظة، عن طريق حادثة مباشرة" (٧). بذلك يكون التصريح المطنب عن العقلاني قد نال مضمونا ماديا عن طريق (معقول) ما يمكن الرد عليه: المعرفة ذات التأكيد المنهجي (عقلانية) كحادثة مؤكدة مباشرة تستطيع وحدها أن تضمن الحقيقة.

الآن يمكن القول إن الفلسفة قد تم عزلها. "كل علم [ ... ] مذهب من المعارف، بالأحرى مذهب نظريات التجارب الحقيقية، وكلية العلوم، بشهادة الحياة اليومية، هي مذهب المعارف، أما فيما عداها فلا يوجد مجال لحقائق فلسفية، الفلسفة ليست مذهب نظريات، وليست علما" (٨-٧). علما على الرغم من ذلك فإن الفلسفة لم تتشتت. شليك أيضا لا يفكر في إلغائها، بل يريد فقط أن يضع تعريفا جديدا لها. "لم نعد نتبين فيها [ في الفلسفة] الآن مذهب معارف بل مذهب أفعال، هي إذا ذلك العلم، الذي يتحدد عن طريقه معنى الأقوال." (٨) على هذا تكون الفلسفة إذا تفلسفا، وهو عبارة عن إعطاء المعنى دليلا، وليس بحثا عن المعنى ميتافيزيقيا. هكذا تعتلى الفلسفة دائما عرش العلوم، كتحديد للمعنى، وهذا ما يمكنها دائما أن تكون. "عن طريق الفلسفة تتضح النظريات، ويتم التحقق من صدقها عن طريق العلوم بعضها يتناول حقيقة الأقوال، لكن بعضها الآخر يتناول ماذا تعنى الأقوال بالفعل. مضمون ونفس وروح العلم تتواجدن بالطبع فيما تعنيه نظرياتها كنهاية أخيرة، لذلك فإن العمل الفلسفي لإعطاء المعنى هو كل المعرفة العلمية من الفها إلى يائها" (٨). هكذا تتحول الفلسفة فجأة إلى العلوم، كجهة عليا للمعنى أو سلطة إعطاء معنى، الظاهر للعيان أن شليك يرى تحديد معنى أو شرح معنى النظريات كإعطاء معنى لكل الفكر عن طريق الفلسفة، دون مواجهة ما ينتج عن ذلك من مشاكل. إنه يريد واقيعا في "اتجاه معاكس"، يبدو وكأنه عمل أولي. "الآن يتيسر إدراك أن عمل الفلسفة لا يقوم على وضع نظريات، وأن إعطاء معنى الأقوال يستطيع إذا أن يعود ليحدث عن طريق الأقوال، [ ... ] هكذا يحدث الإعطاء الأخير للمعنى دائما عن طريق أفعال تقوم بإخراج العمل الفلسفي" (٨). هكذا يتم استبدال الفلسفة - لأنها لا تستطيع أن تكون مذهب نظريات (بمعنى معرفة علمية) - بالتفلسف كشرح معنى أو إعطاء معنى.

لا يريد شليك الفلسفة كإبدال، ويخشى الارتداد المطلق للأقوال، ويريد بدلا من ذلك إنهاء كل نظرية عن طريق علم التجربة، عن طريق إظهار وإبراز حقائق. بذلك تلغى الميتافيزيقا نفسها لديه لأنه ليست هناك مشاكل ميتافيزيقية على الإطلاق تسمح لمعرفة علم التجربة بإيجاد حل لها. من ناحية أخرى تفتقر النظريات ذات الوضع التجريبي إلى وجه من الشرح أو التأويل، ويجب على إعطاء المعنى أن يتم عن طريق التفسف، وأيضا بقدر الإمكان في العلوم ذاتها.

كل باحث كبير يكون فى واقع الأمر فيلسوفا، بقدر اجتهاده لشرح مبادئه. مع كل ذلك يود شليك على ما يبدو أن يستمسك إلى حد ما بفلسفة قائمة بذاتها، إنه لا يؤمن فقط "بمكانه الفلسفى"، لكنه يعتقد أيضا أن "الواجب على الفلسفة أن تأتى بآخر سند معرفة" (١٠). لذلك يحاول بضربة قوية أن يحرر الفلسفة من خزى عدم اليقين. "لأن مع الأفعال المعطية للحكمة التى تقوم بها الفلسفة، يكون مفهوم الاحتمال أو عدم اليقين غير قابل للاستعمال. الأمر يجور حول أوضاع تعطى كل الأقوال معناها كأخير مطلق [ ... ]. هكذا توضح الفلسفة بعد التغير الكبير ما تتسم به من الشخصية النهائية أوضح من ذى قبل" (١٠).

كيفية إشكالية تأسيس معنى ذى نهائية مزعومة وهو فى الحقيقة إرادى، وكيفية ما ينتج عن ذلك من وقوع الصلاحية العامة المسبقة للعلم سهوا فى الخطأ، يبدو أن دخولهما حيز التنفيذ قد توقف لدى شليك. على كل حال هناك اتجاه واضح إلى السمو بالفلسفة التى تم تصميمها أو ممارستها كنظرية علم، إلى تحليل إجمالى لكل العلوم، ليس بمعنى تركيب علمى للعلم، لكن بمعنى إعطاء معنى عن طريق الفلسفة لعلم يبدو دون معنى.

#### ٥-١-٢- كارناب - الفلسفة كمنطق علم:

شهدت مدينة فوبرتال ميلاد رودولف كارناب (١٨٩١ – ١٩٧٠)، ابن أحد كبار رجال الصناعة، والذى لم يدرس الفيزياء والفلسفة فحسب، بل أيضا الرياضيات، حيث تأثر فى المقام الأول بكل من فرجا وراسل. صار مدرسا مساعدا فى فيينا عام ١٩٢٦، وأستاذا فى براج عام ١٩٣٥، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بالتدريس فى جامعات عديدة. إنه أبرز ممثلى التجريبية المنطقية.

يعالج كارناب الفلسفة باقتضاب فقط فى مقدمة عمله الرئيسى "البناء المنطقى للعالم" (١٩٢٨) كل المعرفة تنتج عن طريق العلم، بالأحرى عن طريق العلوم المنفردة، الفلسفة على العكس من ذلك ليست بحث شيء، ولكنها انعكاس للأسس والمناهج، وفى المقام الأول للمنطق ولغة العلوم الفلسفة علم العلوم، وفقط بطريقة غير مباشرة هى علم العالم إذا كانت هى ذاتها علما وعلى ما يبدو أن كارناب يرى

كتابه هذا كعمل علمي، وأيضا كخطوة على الطريق إلى الفلسفة "كعلم متحرر من الميتافيزيقا" (××). يعتمد كارناب، شأنه شأن شليك، على المنطق الجديد المتطور في نطاق الرياضيات الذي يجب استعماله الآن في مجال الفلسفة. "إذا استهدفت الفلسفة سلك طريق العلم (بالمعنى الصارم)، فإنها لا تستطيع الاستغناء عن هذه الوسيلة ذات التأثير الشديد من أجل شرح المفاهيم وتطهير مواقف المشكلة" (XVIII). لذلك يصح على وجه الخصوص تأسيس مذهب جديد يستطيع إرجاع كل المعارف إلى ذاتها: "تثبت خصوبة المذهب الجديد ذاتها بأن الإجابة على سؤال الإرجاع تؤدى إلى مذهب إرجاع متحد، على مشاكلة سلسلة النسب لتلك المفاهيم المتناولة في العلم" (XVIII). بذلك يؤيد كارناب في الحقيقة البرنامج القديم characteristica universals (فن الوصف الكلي)، ولأن الوصول إليه يفوق قوة فيلسوف منفرد، فهو يتطلع (شأنه شأن ليبنتس) إلى مجموعة العمل وتقسيم العمل في الفلسفة على شاكلة العلوم المنفردة، لكن في نطاق "علم كلى" (XIX). وعلى الرغم من أنه يتطلع إلى إبعاد الميتافيزيقا عن الفلسفة، فإنه لا يكشف بوضوح عن الشخصية الميتافيزيقية (المنطقية - الأنطولوجية) لنظرية الإنشاء التي قام بنطويرها وأصبحت في واقع الأمر نوعا من علم الأساس وليست فقط علما انعكاسيا لما وراء العلم.

يعود كارناب في نهاية عمله مرة أخرى إلى اتصاف الفلسفة بالعلم ويعود ذلك إلى الحديث عن نظريته الخاصة. إن وضع مذهب إنشاء كل المفاهيم الأساسية واجب على علم كلى يجوز له أن يقيم سلسلة نسب كل ما يمكن من مفاهيم. "العلم كمذهب معرفة مفهومية، ليس له حدود"، لأن العلم يشتمل على الكل من حيث المبدأ. "المقصود بلا حدود المعرفة العلمية هو: لا يوجد سؤال يمكن أن تستحيل إجابته أساسا على العلم" (٢٥٤، قارن ٢٥٣ – ٢٥٢). نظرا لهذه الكلية التي يتم النداء بها بهذه الطريقة، أصبح لا حاجة الفلسفة كميتافيزيقا، لأن الميتافيزيقا ليست علما. "إذا كان الأمر يتعلق بالمعارف الأولى (بمعنى النظام المنطقى القائم على قدر المعرفة والإنشاء، فيمكن بدلا من ذلك اتخاذ اسم علم أساس، وإذا لم يتعلق الأمر بالمعارف الأخيرة العامة، فيكون الاسم تعليم العالم أو أي اسم آخر على شاكلته" (٢٥٨، قارن ٢٥٩). بذلك تقترب الفلسفة العلمية الحديثة من تعليم مقولة تقليدى ميتافيزيقى أو حتى نوع من أنطولوجيا الأساس، إلا أنها تبقى لدى كارناب

- طبقا لبديهيته - نظرية علم، في المقام الأول بمعنى انعكاس للمفترضات المفهومية للعلم - بالترتيب التاريخي فيما بعد كعلم - منطقيا وأساسيا. حتى وإن تمت الإجابة عن كل الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها علميا، يبقى دائما ما يحمل الآن فجأة اسم واجب الحياة أو الواجب علينا في هذه الحياة. "إلا أن ألغاز الحياة ليست مسائل، ولكنها مواقف الحياة العلمية." (٢٦٠) وهذه المواقف لا تعرض بوضوح مشاكل علمية أو فلسفية.

يفرق كارناب في عمله "التركيب المنطقى للغة" (١٩٣٤) بشدة بين مسائل اللغة ونظريات الجملة من ناحية، والمسائل المنطقية من ناحية أخرى، تلك المسائل المنطقية التي تعتمد على ما يتمتع لدينا باستناد موضوعي صارم من مفاهيم وجمل ونظريات... إلخ. الفلسفة لديه حتى ذلك الحين عبارة عن خليط عكر من مسائل الموضوع والمسائل المنطقية. مسائل الموضوع المزعومة لديه تخص الأشياء التي يتم تتاولها في العلوم المنفردة من ناحية، والموضوعات (الوهمية) غير المتواجدة في مجالات شيء العلوم المنفردة من ناحية أخرى" (٢٠٣)، على سبيل المثال: الأشياء في ذاتها والقيم، ولكن بالطبع أيضا في المستعلى أو المطلق. "التحليل المنطقى للمشاكل الفلسفية يوضح الآن أنها ذات شخصية شديدة الاختلاف. ومسائل الموضوع التي لا ترد موضعتها في العلوم المتخصصة، أوضح التحليل النقدي أنها مسائل ظاهرية" (٢٠٤). بهذا الإثبات المقتضب انتهى الأمر بالفلسفة نتيجة عدم الشيء كعلم موضوع ومن ناحية أخرى لأن مسائل الموضوع التي يتم بحثها في العلوم المنفردة، قد وجب حصولها على التناول الكافى من تلك العلوم المنفردة وتركها لها، فقد استبعد كارناب إمكانية وجود أفاق فلسفية خاصة. بناء على ذلك رجعت الفلسفة بذاتها لديه إلى ما أسماه مسائل منطقية. "فيما عدا مسائل العلوم المنفردة تتبقى كمسائل علمية حقيقية فقط مسائل التحليل المنطقى للعلم، وجملها ومفاهيمها ونظرياتها... إلخ" (٢٠٥). هذه المجموعة من المسائل التي يرد فيها "تركيب لغة العلم" كمحل للنقاش، يسميها كارناب الآن "منطق العلم" (٧). "نظرا لهذا الرأى، عندما تتقى الفلسفة من كل العناصر العلمية، يصبح منطق العلم هو المتبقى الوحيد" (٢٠٥). هذا يعنى أن كارناب يطلب الآن "منطق العلم بدلا من الفلسفة" (٢٠٣). إنها لديه مسألة صواب مجردة، إذا كان المرء لا يزال يريد أن يطلق على المتبقى اسم الفلسفة "فور ما تتم المطالبة بالعلمنة" (٢٠٦) .

أراد كارناب بوضوح أن يحصر الفلسفة أو حتى يلغيها من ناحيتين فى الأولى يجب إبدال الفلسفة بعلم إنشاء أو منطق علم "علمى"، لا يقبل أن يحمل اسم الفلسفة. فى الثانية لا تكون المسائل الوجودية "لغز الحياة"، التى ظلت حتى الأن باعثا جوهريا وموضوعيا للفلسفة، مشاكل نظرية صورية مطلقا. من الناحية العلمية يكون موتتا إذا مشكلة ظاهرية إنه مشكلة ممارسة بالنسبة لنا، ما دمنا أحياء، إلا أن مشاكل الممارسة ليست مشاكل فلسفية وأيضا ليست مشاكل علمية. إنها تتهرب من كل مناقشة عقلية حقيقية. بهذا يثبت كارناب ذاته كممثل منطقى للعلمنة الحديثة للفلسفة التى تذهب بكل ما هو ليس بعلم خارج نطاق العقل سوف تصبح الفلسفة الجديدة مجرد علم، إما نظرية علم (منطق علم) أو علم إنشاء (علم أساسى)، لا تريد أن تتفق مع الفلسفة المناوية عن السابقين أو مع الفلسفة النظرية، ترجع ذاتها إلى التحليل المنطقى للعلوم ولغتها، وتصبح إعادة الفكر فيما تم الفلسفة ترجع ذاتها إلى التحليل المنطقى للعلوم ولغتها، وتصبح إعادة الفكر فيما تم عموما. هكذا تبدو كينونة الفلسفة لدى كارناب كنوع من العلم المطلق (بالشروط المنطقية لإمكانية كل الواقع).

### ٥-٢- فيتجنشتاين - نقد اللغة وعلاجها:

ينتمى لودفيج فيتجنشتاين (١٨٨٩ – ١٩٥١) إلى إحدى العائلات القائمة بالصناعات الكبرى. درس الفلسفة في برلين ومانشستر، ثم الرياضيات والمنطق على يد راسل في كمبردج. وفي عام ١٩١٤ انزوى في كوخ منعزل في النرويج، إلا أنه تطوع بعد ذلك في الجيش النمساوى. في هذه السنوات كتب "بحث منطقي ولسفى (Tractatus logico – philosophicus)"، انتهى منه عام ١٩١٨، إلا أنه لم ينشر إلا عام ١٩٢١. عقب ذلك صار فيتجنشتاين مدرسا في الريف واشتغل كمهندس معمارى في فيينا، وقد رفض دائما أن يعد من أعضاء دائرة فيينا التي أنشأها مورتيس شليك. ثم عاد إلى كمبردج عام ١٩٢٩، حيث نال درجة الدكتوراه في "البحث المنطقى الفلسفى" وحصل على منحة بحث. وفي عام ١٩٣٦ عاد إلى

النرويج ليبدأ إعداد "بحوث فلسفية"، ثانى أهم أعماله إلا أنه عاد إلى كمبردج، حيث قام بالتدريس المتقطع حتى عام ١٩٤٧.

تتقسم فلسفة فيتجنشتاين بوضوح إلى مرحلتين: "البحث المنطقى الفلسفى" مستوحى من فلسفة راسل الرياضية – التحليلية (الأنالوطيقية) وله أثره الرجعى بين الآونة والأخرى، فى هذا العمل بنادى فيتجنشتاين بفلسفة اللغة الألمانية – وقد تم عرض المطالبة بوضوح منطقى عرضا ظاهريا عن طريق تحديد بيدو رياضيا – منطقيا. فى "البحوث الفلسفية" يعتمد فيتجنشتاين على موضوع اللغة المعتادة التى تقترن فيها اللغة بطريقة الحياة، والتى تتضمن رؤية محددة للعالم. ويحل محل العرض الرياضى المتطلع إليه تدوين غير مكتمل لمجرد انعكاسات ضعيفة الترابط.

فى "البحث المنطقى - الفلسفى" لدى فيتجنشتاين يكون العالم أو الواقع عموما هو "كل ما عليه الحال"، أى "كلية الوقائع" أو كلية الأوضاع القائمة. هذه الأوضاع في ذاتها هي روابط الأشياء البسيطة التي تبني "جوهر" العالم، لكنها تستطيع أن ترد فقط في أوضاع (ترتيبات وضعية، أو تركيبات). من هذه الوقائع نستطيع أن نتخذ صورا، أي نماذج، تعرض الواقع أو تصوره لأن تركيبات الوقائع وتركيبات الصور تستطيع بأى طريقة، بالأحرى من خلال "شكل البناء" (٢,١٧) أن تتفق، حيث يبدو "شكل العرض" (٢,١٧٣) مرتبطا بالموضوع. يستطيع فيتجنشناين بسبب صورة العالم الخاصة به أن يحدد المعرفة بما يشبه التمثيل. "الصورة المنطقية للوقائع هي الفكر". أو بمعنى آخر أن هناك أوضاعا ممكنة دون تناقض منطقى، ويمكننا أن نخرج منهم منطقيا بصور أو بأفكار حقيقية دون تناقض. "كلية الأفكار الحقيقية صورة للعالم" (٣,٠١). وبلا شك يبدو التشكيل أيضا "صورة" للمكانية ووجود العديد من الصور الحقيقية للعالم، بالأحرى طبقا للرأى، النقطة الفاصلة في فلسفة فيتجنشتاين هي إذا الخطوة من الفكر إلى الحديث، من الفكرة إلى الجملة. "في الجملة تعبر الفكرة عن ذاتها مرئيا من حيث المعنى" (٣,١). بذلك تصبح الجملة التي يمكن النطق بها صورة مفهومة للواقع، "ذات علاقة إسقاطية للعالم' (٣,١٢). تستطيع عناصر الجملة، كما يرى فيتجنشتاين، في ترتيبها الوضعى أن تطابق العناصر في الواقع بشرط أن تكون الجملة منطقية أو معقولة. اللغة إذا هي "كلية الجمل" (٤,٠٠١). على هذا تكون اللغة الحقيقية في

الأساس هي المنطق، "منطق اللغة" الذي يطابق البناء "المنطقى" للواقع. اللغة (الصحيحة) ليست مجرد وسيط للمعرفة، إنها المعرفة ذاتها كواقع معقول مرئى.

بذلك يصل فيتجنشتاين إلى نقطة تستطيع الفلسفة من خلالها الظهور لأول مرة، ولكن في صورة سلبية، كتصوير لغوى خاطئ للواقع. فبينما تظهر صور العالم القائمة حتى ذلك الحين - نسبيا - فيما يشبه التكافؤ بينها، ويظهر مفهوم الفكر الحقيقي وحده كافتراض رأى صواب، يتم استبعاد لغة الكلام إذا كانت غير لائقة أو غير منطقية، لم يشرح فيتجنشتاين إمكانية إيجاد منطق اللغة (بمساعدة لغة كلام غير صحيحة أو بدونها)، ترتكز الأهمية لديه على أن منطق اللغة لابد من أن يكون معاكسا للغة الكلام. "اللغة تكسو الأفكار. بدرجة تجعل من غير المستطاع أن نستدل عن طريق الشكل الخارجي للكساء على شكل الفكر المسكو، لأن الشكل الخارجي للكساء قد تم إعداده من أجل أغراض أخرى تختلف تماما عن غرض التعرف على شكل الجسم" (٤,٠٠٢). من تلك الفكرة العتيقة: أن هناك اختلافا بين الفكر واللغة، وأن كل اللغة التاريخية غير دقيقة، لم ينتج تساؤل عن لغة صحيحة، أي مطابقة للواقع والفكر فحسب، بل نتج أيضا حكم على الفلسفة التي تستعين بلغة الكلام. "غالبية الجمل والأسئلة، التي تمت كتابتها عن أمور فلسفية، ليست خاطئة بل غير معقولة. لذلك نستطيع ألا نجيب مطلقا عن مثل هذه الأسئلة، بل نقوم فقط بتحديد غير المعقول فيها. غالبية أسئلة وجمل الفلسفة تقوم على أننا لا نفهم منطق لغتنا. [ ... ] ولا غرابة في أن أعوص المشاكل ليست بمشاكل" (٤,٠٠٣). من هذا النقد القائم على افتراض لغة مثالية، والموجه نحو الفلسفة السالفة (غير الحقيقية)، تنتج مطالبة أساسية بالفاسفة الجديدة (الحقيقية). "الفاسفة برمتها نقد لغة" (٤,٠٠٣١). حتى إنها أخيرا معالجة لغة.

تم بوضوح لدى فيتجنشتاين افتراض نوع من اللغة المثالية أو منطق اللغة المتواجد فى لغة الكلام بأى شكل، لكن حجوبه أكثر من سفوره، إن صح التعبير: نوع من اللغة المطلقة، نوع يشبه لغة الرب فى العهد القديم، حيث يعرف الرب كيف يطلق على الاشياء أسماءها. يعتقد فيتجنشتاين أن هذه اللغة المثالية تتواجد قبل كل شىء فى اللغات الفنية الخاصة بعلوم الطبيعة الرياضية. "كلية الجمل الحقيقية هى علم الطبيعة برمته (أو كلية علوم الطبيعة)." (٤,١١) تحت افتراض أنها جملة حقيقية، وكذلك أنها عقيدة مساحية، يستطيع حال الفلسفة الآن أيضا أن

يصبح أكثر وضوحا، وتتضح سلبيته من جديد. "الفلسفة ليست أحد علوم الطبيعة. (كلمة "فلسفة" يجب أن تدل على ما يفوق العلوم الطبيعية أو يقل عنها، وليس ما يوازيها)" (٤,١١١). بذلك يود فيتجنشتاين ألا يعلن أن الفلسفة مطلقة، بل أن يعطيها دورا نقديا بالنظر إلى العلوم الطبيعية. "تستهدف الفلسفة العرض المنطقي للأفكار. الفلسفة ليست تعليما، بل عمل. وأي عمل فلسفى يتكون من إيضاحات. نتيجة الفلسفة لا تتكون أساسا من الجمل "الفلسفية" ولكن من الاتضاح من الجمل" (٤,١١٢). هكذا يجوز تشجيع العلوم الطبيعية - كما هو الحال إلى حد ما لدى شليك وكارناب - عن طريق عمل الإيضاح، في إطار العلوم الطبيعية وفي الوقت ذاته انطلاقا منها، لأن حدود العلوم الطبيعية ذاتها ليست واضحة." الفلسفة تضع حدا للنطاق الجدلي لعلم الطبيعة" (٤,١١٣). "عليها أن تضع حدودا للفكر، وبذلك تضع حدودا لغير المعقول، عليها أن تضع حدودا لغير المعقول من الداخل غير المعقول" (٤,١١٤). من هذه الناحية تصبح الفلسفة عن طريق معرفة القابل للمعرفة مؤشرا إلى ما هو غير قابل للتعرف عليه، إذا ما استطاع عموما أن يتواجد. "سوف تعنى ما لايعبر عنه القول، بأن تعرض بوضوح ما يعبر عنه القول" (٤,١١٥). إلا أن ما يعبر عنه القول يرجع إلى ما يمكن التعرف عليه، هذا يعنى أنه يرجع إلى ما هو قابل الفكر دون تعارض. "كل ما يمكن الفكر فيه، يمكن الفكر فيه بوضوح. كل ما يتيح التعبير عن ذاته، يتيح التعبير عن ذاته بوضوح" (111-3).

إن إرجاع الفلسفة إلى نقد لغة ليس آخر ما يحتويه "البحث المنطقى - الفلسفى". إن العالم يظهر في أول الأمر كطاقم من حقائق قابلة للمعرفة والفكر، كما تعود صور من الواقع لتكون وقائع. إلا أنه تحت هذا الافتراض تبقى أيضا مشكلة، بالأحرى مشكلة الشكل المنطقى الذي يربط الجمل بالوقائع، ويؤدى بذلك إلى إمكانية المعرفة، أي السؤال عن إمكانية موضوعية للغة معقولة. "تستطيع الجملة عرض الواقع الكامل، لكنها لا تستطيع عرض ما يجب أن يكون مشتركا بينها وبين الواقع حتى تستطيع عرض الشكل المنطقي، وجب علينا الترابط مع الجملة خارج المنطق، أي خارج العالم" (٢٠١٤). ونظرا لوجوب اعتبار مثل هذا الشيء المطلق غير ممكن لدى فيتجنشتاين، تصبح ونظرا لوجوب اعتبار مثل هذا الشيء المطلق غير ممكن لدى فيتجنشتاين، تصبح الرابطة التي تربط الوجود بالفكر على الرغم من افتراضها، هي ذاتها غير قابلة

للفكر أو القول. ليست شيء معرفة، لأنها كمعرفة علوم طبيعية لا تضم سوى ما هو واضح ويمكن التعرف عليه وصياغته. عن طريق حصر فيتجنشتاين للمعرفة على معرفة دقيقة (علمية)، يصبح كل ما لا يمكن الاعتراف بدقته، غير قابل للمعرفة مطلقا، أي لا معقول أو كما يقول هو، "غموض".

يذكر هذا الغموض بدأ فيتجنشتاين الحديث بوضوح في نهاية "البحث المنطقى - الفلسفى" بما أن معرفة العالم مجرد تصور وقائع، فهي لا تستطيع أن تجيب عن أسئلة المعنى أو القيمة "يجب أن يكون معنى العالم في خارجه. كل ما في العالم كما هو، والكل يحدث كما يحدث، ليس فيه قيمة، وإن وجدت القيمة، فليس له قيمة." (٦,٤١) وبالتالي ينتمي علم الأخلاق، على سبيل المثال، إلى ما لا يمكن التعبير عنه. لكن انتماء وجود العالم لما لا يمكن التعبير عنه لا يمكن جعله موضوع تساؤل كامل المعنى، أي قابل للإجابة عن. إنه في الحقيقة غموض ما، حتى لا يقال الغموض عموما، "ليس مثل ما يكون العالم، يكون الغموض، بل إنه يكون° (٦,٤٤). هكذا يصل فيتجنشتاين، شأنه أيضا شأن فلاسفة آخرين ذوى اتجاه علمى أساسى، إلى الفارق بين العلم والحياة. "تحن نشعر، حتى وإن تمت الإجابة عن كل الأسئلة العلمية الممكنة، أن مشاكل حياتنا ذاتها لم تمس مطلقا. في الحقيقة لم يعد هناك أي تساؤل آخر، وهذه هي الإجابة" (٦,٥٢). بهذه الوثبة يتنصل فيتجنشتاين من كافة مشاكل الوجود، وأيضا في آخر الأمر من كافة مشاكل نظرية المعرفة والميتافيزيقا. لا يتسنى حديث معقول عن مشاكل الحياة، لأنها ليست مشاكل دقيقة، بالأحرى ليست علمية مطلقا. "حل مشكلة الحياة يمكن إبراكه في زوال هذه المشكلة." (٦,٥٢١). بهذا لا يزول الغموض بالطبع. لقد وضع حلا لنفسه فقط كمشكلة علمية أو مشكلة تقبل الحل منطقيا. "بلا شك يوجد ما لا يمكن التعبير عنه. هذا ما يتراءي، ويكون هو الغموض" (٦,٥٢٢). يمكن الوصول إليه دون لغة و إشهاره عن طريق الاستدلال. تنتهي الفلسفة في فكر دون لغة يخص ما لا يمكن التعبير عنه وتلغى ذاتها بذاتها.

من حدود اللغة تنتج حتمية نقد ذاتى أو علاج ذاتى، وفى آخر الأمر حتمية استسلامية. "لعل المذهب الصحيح للفلسفة هو: لا يقال إلا ما يدع نفسه يقال، ألا وهى جمل علم الطبيعة، أى أنه شىء لا عمل الفلسفة فيه، شىء يثبت لمن يريد أن يقول شيئا ميتافيزيقيا: إنه لم يعط بعض الظواهر فى جمله أى أهمية لعل هذا

المنهج غير مرض للسالف ذكره - فهو ليس لديه الشعور بأننا نعلمه الفاسفة -لكنه هو المنهج الوحيد الصارم في صحته" (٦,٥٣). على هذا فإن الفلسفة تتجح أساسا في إلغاء دائم لذاتها، بالأحرى في نقد ما يظهر كفلسفة على نفسه كفلسفة، مما يجب أن يؤدى به إلى ادعاء مينوس من، أن يتحدث بغير المعقول ومع ذلك يقول الحقيقة. "هكذا توضح جملي أن من يفهمني يقر في النهاية أنها غير معقولة، عندما يخرج عن طريقها - من فوقها - منها. (يجب عليه، إن صح التعبير، أن يلقى السلم النقال جانبا، بعد أن يرتقبه) عليه أن يقهر هذه الجمل، حتى تصح رؤيته للعالم" (٦,٥٤). هكذا يبدو فيتجنشتاين وكأنه أحد المتصوفين ويرى الفلسفة كسلم نقال يستطيع المرء أن يلقيه جانبا حين تصبح لا حاجة إليه، إنه يشرح ما قاله، أي تعريفه الخاص للمعقول كلامعقول. في واقع الأمر إنه يحجم، حيثما تستطيع الفلسفة أن تبدأ، عن الفكر ويستغرق من أول الأمر في الصمت "الصوفي" من المعروف أن جملة ختام "البحث المنطقى -- الفلسفى" تعلن أن "عما لا يمكن الكلام عنه، ينبغى السكوت" (٧). إلا أن السؤال هو: هل لم يعد هناك تفلسف بعد ما بدأت المعرفة العلمية؟ أي هل إحدى الإمكانيتين "العلم أو الصوفية" اكتملت بالفعل وبلغت أقصاها؟ السؤال هو: يستطيع ما ربما قد تمت تسميته من قبل السكوت نظرا للمطلُّق، أن يتواجد في بداية أو نهاية الفكر، أي هل يستر ما يمكن كونه نهاية مشروعة مسلما بها للفلسفة ما كان في بدايتها من إدراك لا يوصف فقط بالكسل (حتى لا يقال: من فهم جامح) ؟

بعد إتمام "البحث المنطقى – الفلسفى" يبدو أن فيتجنشتاين قد اعتقد أن كل المشاكل الفلسفية قد تم حلها أو تمت تصفيتها كمشاكل ظاهرية. لقد أوصى نفسه بسكون فلسفى وألقى بنفسه فى أسلوب حياة فلسفى واقعى سرعان ما كف عنه بعد سنوات قليلة بسبب ما أقنعه به أصدقاؤه، وأيضا نتيجة اعتباره فلسفته حتى ذلك الحين جنونا. ولأنه على ما يبدو أيضا لم يستطع، على عكس نظريته الخاصة، أن يدع الفلسفة جانبا. لقد بدأ على أى حال، ناقدا ذاته بطريقة تميل إلى أن تكون غير مباشرة بتطوير فلسفة جديدة، صارت فلسفة علمية، لم يستطع أن يقدمها في عرض شامل وواضح فى الحقيقة إنها تتطلع ظاهريا إلى العكس الدقيق لتخطيطه الأول، إلا أنها توضح استمرارا كبيرا لقدر من الأفكار الاساسية.

إن عمل فيتجنشتاين "بحوث فلسفية" الذي انتهى من جزئه الأول عام ١٩٤٥ وجزئه الثاني عام ١٩٤٩، ولم يتم نشره إلا بعد وفاة مؤلفه (بالإنجليزية عام ١٩٥٣، وبالألمانية عام ١٩٥٨) يدور أيضا حول العلاقة بين اللغة والعالم. إلا أن هذه البحوث كفت عن علوم الطبيعة، ولم تتطلق من لغة مثالية وشكلية أو علمية وفنية أو بالأحرى من لغة مثالية افتراضية أو مطلقة، ولكن من لغة واقعية، لغة الحديث اليومي أو لغة معتادة، تلك اللغة التي تختلف عن لغات الكلام الأخرى الواردة تاريخيا. في مثل هذه اللغة لم تعد الظاهرة اللغوية اسما بسيطا لشيء بسيط ذى ارتباط بظواهر (كلمات) أخرى عن طريق علاقات منطقية، بل الأرجح أن هذه الكلمة تحصل على معناها عن طريق استعمالها في إطار لغة بعينها، أي في ميدان لغوى أو في أفق معنى يتميز بالشمول. إلا أن استعمال كلمة ما يرجح، كما يرى فيتجنشتاين، إلى وظيفتها في نطاق عمل ما، أي أنه يرجع في آخر الأمر إلى دوره في "صورة الحياة" المحددة (قارن ٣٠٠، ٢٩٦-٢٩٨) مثل هذه اللغة الحية يسميها فيتجنشتاين "لعبة لغوية" دون أن يقدم شرحا كافيا للمفهوم "تستطيع أن نتصور أن عملية استخدام الكلمات [ ... ] هي تلك الألعاب التي يتعلم بواسطتها الأطفال لغتهم الأم. أريد أن أطلق على هذه الألعاب اسم "ألعاب لغوية"، وأن أتحدث عن لغة بدائية أحيانا كلعبة لغوية ولعله أيضا من المستطاع أن نطلق على عمليات تسمية الحجارة وعلى عملية ترديد الكلام السابق قوله اسم ألعاب لغوية [...]. سوف أطلق أيضا على الكلية - كلية اللغة والأعمال، التي تغطيها - اسم "لعبة لغوية" (٢٩٣ - ٢٩٢). تبدو الألعاب اللغوية بهذا المعنى الأخير غير الواضح إلى حد ما، شبه مستقلة، لكنها تستطيع أيضا فيما يتعلق بأعمال مشتركة مؤكدة أن تتداخل فيما بينها على الأقل جزئيا، هذا يعنى أنها قابلة للمقارنة نسبيا (قارن ٣٨٣, ٣٤٦) إلا أنه ليس هناك حق رجوع مباشر - عن طريق اللعبة اللغوية، للعمل الداعم أو للواقع الذى تخدمه اللعبة اللغوية عمليا أساس اللعبة اللغوية، صورة الحياة - متاحا في اللعبة اللغوية فقط من هذه الناحية يبقى هنا "الأساس"، أحد الظواهر الأساسية، الذي عن طريقه يتكون لنا الواقع (قارن ٤٧٨). لذلك أصبح في الإمكان الحديث عن الوضعية اللغوية أو الطبيعة اللغوية التي أتى بها فيتجنشتاين مؤخرا. علاوة على ذلك نتج أنه على الرغم من قابلية مقارنة اللغات التاريخية، لا ترد مطلقا لعبة لغوية ممتدة أو متجاوزة، إن صح التعبير، مطلقة، كفكرة تنظيمية وهكذا يظهر التساؤل: أي ادعاء حقيقة تستطيع هذه النظرية أن تأتى به وكيف يمكنها أن تنجو من النسبية ؟ أى لعبة لغوية يلعبها فيتجنشتاين ذاته؟

على أساس نظرية اللعبة اللغوية يستطيع فيتجنشتاين الآن أن يؤكد من جديد بطلان الفلسفة كمعرفة واقع من ناحية، ويؤكد وظيفتها الإيجابية المتاحة كنقد لغة أو كعلاج لغة من ناحية أخرى تقوم اللعبة اللغوية في المألوف بعملها كآلة يدوية ِ جيدة في نطاق الغرض الذي ابتكرت من أجله وإن لم يكن هذا هو الحال، يظهر ما·· سمى المشاكل الفلسفية التي يجب أن تجد حلها أيضا عن طريق الفلسفة أو تزال، "تتمثل المشكلة الفلسفية في صورة القول: "إني أحار في أمرى" (٣٤٥). أصل الفلسفة يكمن إذا في قلق ممارسة اللغة في نوع من زلة اللغة إلا أن فيتجنشتاين يعرف على ما يبدو أنواعا مختلفة الأصل المشاكل الفلسفية، حتى وإن لم يتواجد لديه تفريق واضح بينها. (١٠) أهم سبب للتفلسف يتواجد على ما يبدو في اضطراب اللغة المؤكد. "المصدر الأساسى لقصورنا من الفهم هو أننا لا نشمل استعمال كلماتنا بنظرتنا - نحونا ينقصه الوضوح." (٣٤٥) الظاهر للعيان أن اللغة ليست فقط جهازا معدا لغايته أو تكنيكيا مجردا، بل هي أيضا "مناهة" نبتدعها بطريقة ما، ونضل أيضا فيها الطريق ( قارن ٣٨١-٣٨٢، ٤٦٠). لذلك فإن واجب الفلسفة هو خلق نظرة عامة واضحة - كما يجوز أن يكون هذا دائما في نطاق لغتنا وبها (٢٠). مناهة اللغة "التي جننا بها، هي فخ وضعناه لأنفسنا، نحن نتورط في حبكنا الخاص." هنا تتمثل الحقيقة الأساسية في أننا نضع قواعد وتكنيكا للعب، بعد ذلك عندما نتبع القواعد، يصبح الحال ليس كما أقررنا من قبل كما تتمثل في أننا في الوقت نفسه نورد أنفسنا في قواعد خاصة هذا التورط في قواعدنا هو ما نريد فهمه، أي نشمله بنظرتنا" (٣٤٥). هنا لا يتساعل فيتجنشتاين لماذا تكون القواعد، التي وضعناها نحن بأنفسنا، دون وظيفة؟ ويكتفي بأن يقوم بتعريف الفلسفة كتحرر من توريد لغة ذاتي (٣٠). لأن لغنتا ليست فقط مضطربة في ذاتها، وواقعة في مصيدة قد أعدتها لنفسها، بل أيضا واقعة داخل حدود، تكون لكل لعبة لغوية آفاق لغة أو أفق معنى محدد، وإلا لما كانت هناك لعبة لغوية محددة هذا الأفق لا يدع نفسه دون زيادة في المعرفة والاتساع، على الرغم من أن اللغة في الحقيقة تكنيك حنكة العالم. من ناحية أخرى نحن نبدو أيضا غير قادرين على الرضا بهذا التحديد لذلك نحن إن صح التعبير نصطدم من داخلنا بحدود لغتنا أو بحدود اللغة

عموما. بذلك تظهر الفلسفة من جديد في الميدان. "إن نتائج الفلسفة اكتشاف لمجون ساذج، وأورام أصاب الفكر بها نفسه في أثناء العدو داخل حدود اللغة، هذه الأورام تجعلنا نعرف قيمة ذلك الاكتشاف" (٣٤٤). هكذا التفلسف معرفة ذات، بالأحرى معرفة الحدود الخاصة، الفردية أو الاجتماعية، وفي آخر الأمر الحدود الإنسانية العامة، لكن على وجه الخصوص حدود المجون الذي أبدع نفسه في الفلسفة. إن الفلسفة الحقيقية تنتج عن المعاناة من مثيلتها غير الحقيقية.

يجب إذا على وجه الإجمال أن نقول إن اللغة تفتننا، ليس فقط فى الفلسفة، وأن الفلسفة تستطيع أن تتولى أمر هذا الافتتان بأن تحل بنفسها المشاكل الفلسفية كمجون ساذج. "هذه المشاكل ليست تجريبية، بل تجد حلها عن طريق اضطلاع على عمل لغتنا، وفى الحقيقة بحيث يتم الاعتراف بهذا العمل: ضد ميل إلى سوء الفهم [ ... ]. الفلسفة معركة ضد افتتان الفهم عن طريق وسائل لغتنا" (٢٤٢). الفهم تفتتن ذاته، إن صح التعبير، بذاته عن طريق اللغة ويحارب فى اللغة وباللغة ضد هذا الافتتان عن طريق اللغة. الفلسفة تحرر، لكنها ليست كمعرفة حقيقة أو واقع، بل مجرد تحرر من اللغة أو من سوء فهم لغوى، ليس فقط فى الفلسفة. "سحابة من الفلسفة تتكثف بأكملها فى قطرة صغيرة من قاعدة لغوية" (٥٣٤).

لذلك فإن الفلسفة – فى هذه الصورة أو غيرها – قاعدة لغوية عن طريق نقد لغوى. مثل هذه الفلسفة لا تحل مشكلة بمعنى الشرح، بل تتجنبها فقط كسوء فهم، "يتتاول الفيلسوف مسألة وكأنها مرض" (٣٩٣). ويصبح للمسائل الفلسفية "أن تزول تماما" (قارن ٣٤٧). "لكنها مجرد مبان من الهواء ندمرها نحن، ونحرر سبب اللغة. الذى تقوم هى عليه." الفلسفة لا تشرح، بل فقط تبين، وليس آخرا، أخطاءها الخاصة. من هذه الناحية تكون تصويبا عن طريق النقد، بالأحرى تكون تصويبا لأخطاء اللغة فقط، كما هو "لا يجوز لأفلسفة أن تمس الاستعمال الحقيقى للغة، أى أنها لا تستطيع فى النهاية سوى أن لفلسفة أن تمس الاستعمال الحقيقى للغة، أى أنها لا تستطيع فى النهاية سوى أن تصفه. لأنها لا تستطيع أيضا أن تدلل عليه أنها تترك كل شىء كما هو" (٣٤٥). هكذا أيضا لدى فيتجنشتاين تكون الفلسفة راحة بال: ترك الأشياء كما هى، رؤية ما يحدث، قول ما يكون – لكن كل شىء بالنظر فقط إلى اللغة.

يجوز للفلسفة أن تحل عن طريق ذاتها كمشكلة لغوية ظاهرية، وبذلك تستطيع البديهة أن توضح ذاتها وتحل التفلسف، "الاكتشاف الحقيقى هو ما يجعلنى

قادرا على إنهاء التفلسف، إن أردت (٣٤٧). يجب إذا إنهاء "مجون الفلاسفة" (٥٣٥) عن طريق الفلسفة. هل كل الفلاسفة إذا كانوا يهذون بالسخافات؟ يبدو أن فيتجنشتاين يرد على هذا السؤال بالإيجاب. إنه لا يريد إبدال الفلسفة القديمة بأخرى جديدة خاصة، يجب أن يزول مجون الفلاسفة عن طريق الفلسفة التي تسمو بذاتها فلسفة الفلسفة ذاتها. لا تريد أن تظل فلسفة. "يمكن القول: إذا تحدثت الفلسفة عن استعمال كلمة "فلسفة" لابد أن تتواجد فلسفة الدرجة الثانية لكن الأمر ليس هكذا، بل أن الحال يتوافق مع حال كلمة "تعاليم [كتابة] اللغة" التي لها ما تفعله أيضا مع كلمة "تعاليم [ضبط] اللغة"، لكنها لا تكون تلك المنتمية المدرجة الثانية" (٣٤٤).

نظرا لتقدير فيتجنشتاين للغة يجب التساؤل إذا ما كان حله للمشكلة الفلسفية التى تعانى منها الفلسفة يدور فى نطاق اللعبة اللغوية الرائجة، أو إذا ما كان قد أزال الفلسفة بالفعل كسوء تفاهم لغوى. الواضح على أى حال هو النسبية اللغوية، التى تفترض شيئا استثنائيا (عالما)، لكنها ترى اللغة "كأساس"، كظاهر أولى، لا يمكن اتباعه. فقط فى اللغة (المنظمة) يمكن الحديث عن اللغة ذاتها، وكذلك عن الواقع غير أو – قبل – اللغوى مما يؤدى أيضا للحديث عن علاقة اللغة والعالم، وإدراك أو عدم إدراك الواقع عن طريق اللغة، حيث لا وزن لإمكانية أن تكون هذه اللغة قد صارت أو سوف تصير بأى طريقة "لغة خاصه" مجردة أو لغة مجتمع تاريخى تاريخى. مع كل ذلك يتمسك فيتجنشتاين بإمكانية نقد اللغة أو علاج اللغة طلبا للحقيقة لقد تمسك حتى النهاية بتصديقه لإمكانية إزالة المشاكل الفلسفية عن طريق الفلسفة.

٥-٣- بوبر - مناهج البحث النقدية
 والميتافيزيقا المساعدة على الكشف:

ولد كارل ريموند بوبر (١٩٠٢ – ١٩٩٤) ابنا لمحام في فيينا، حيث تعلم ليكون مدرسا ونجار أثاث، ثم درس الفلسفة والفيزياء وغيرهما لدى موريتس شليك الذي أوصله بدائرة فيينا، إلا أنه اتخذ من البداية موقفا معارضا للتجريبية المنطقية في عام ١٩٣٤. نشر عمله الأساسي "منطق البحث"، وهو صياغة مختصرة لعمله الذي لم ينشر، وكان عنوانه "مشكلتا نظرية المعرفة" وبعد إلقائه المحاضرات في

لندن ذهب عام ١٩٣٦ إلى نيوزيلندا، حيث ألف كتابين مضادين للمذهب الكلى [الجماعية] وما له من فلسفة تاريخ "كلية" ("فقر التاريخية"، بالإنجليزية ١٩٤٤ / ١٩٤٥، وبالألمانية ١٩٦٠، "المجتمع المفتوح وأعداؤه"، بالإنجليزية ١٩٤٥، وبالألمانية ١٩٥٧، ثم عاد بعد الحرب إلى إنجلترا، حيث حاول إحكام عقليته النقدية، ومحاربة التحول الفلسفى اللغوى (linguistie turn) فى الفلسفة الانجلوسكسونية. أما فى مرحلته المتأخرة فقد اهتم فى المقام الأول بمشكلة الروح، وعرض "نظرية – عوالم – ثلاثة" (عالم الشىء، والأنا، وعالم الروح).

وصل بوبر، على حسب قوله، عبر نقاش نظرية النسبية إلى نظرية العلم، إلا أن مشكلة الاستقراء كانت المبدأ الموضوعي المنهجي لنظريته في العلم والبحث. كما حدد مفهوم الفلسفة في الانطلاق نحو العلم والتراجع عنه. ولأنه نظر إلى الأقوال العلمية كنظريات كلية قد تم الاستدلال عليها من تعميمات استقرائية ووصلت لأعلى درجة رجحانية "كل مادة النحاس توصل الكهرباء"، فقد رأى أن النظريات العلمية لا يمكن التحقق من صدقها بل فقط من بطلانها، أو بمعنى آخر: الحقيقة العلمية مؤقتة، في واقع الأمر مجرد افتراض ثبتت صلاحيته حتى الآن، ودائما ما يجب على الباحث ومجموعة الباحثين إعادة النظر فيها (اللاعصمة)، إلا أن هذا الموقف الذي يحاول تجنب كل "آخر البراهين"، لم يؤد في "منطق البحث"، الذى أعاد بوبر نشره بمقدمات شرح وإضافات، إلى أى نسبية أو تشكيكية أن معرفتنا، كما جاء في أحدى المقدمات المضافة، مجرد "نسيج من المفروض" أو "افتراض نقدى"، إلا أن المتاح هو "الاقتراب من الحقيقة" (قارن XXV)، أي عن طريق "التجربة والخطأ" أو "الحدس والتفنيد". في الحقيقة إن العلم مجرد معرفة افتر اضية، لكنها دائما ذات قابلية ممكنة للبطلان، ومن هذه الناحية يجوز أن تكون معرفة تبين عدم المعرفة - هكذا عن طريق الفروض تجوز استطاعة العلم الاقتراب من معرفة حقيقية. لكن الأقوال الفلسفية أو الميتافيزيقية لكونها ليست قابلة للختيار تجريبيا، ليست قابلة التحقق من صدقها أو من بطلانها، إنها بقدر ما هي ليست مبتذلة تتصف بالتأمل النظرى، وليست علمية على أى حال مع كل ذلك لا يريد بوبر رفض الفرضيات الشجاعة كمجون (نظريات - زائفة)، ولكنه يضع فائدة لوظيفتها التاريخية والحديثة كذلك التأمل الخالص يستطيع إثبات فاندته للعلم (التجريبي) في هذا التقييم تعمم الحكم بلا شك على كل الأقوال "غير العلمية"،

لم يتم حتى الآن طرح السؤال إذا ما كانت كل هذه الأقوال غير نقدية أو نظرية، أي باطلة أو لا يقرها العقل.

في وجوه عديدة يتسع تصور بوبر لعقلانية نقدية تؤكد ذاتها في الأساس فقط كنظرية علم، بالأحرى "كمنطق البحث" أو "كمنطق المعرفة" حيث يظهر على سبيل المثال التطور البيولوجي عن طريق تغير وانتفاء كتقدم للحياة عن طريق التجربة والخطأ، أي أن الحياة كسلوك (لا إرادي) لحل المشكلة، لذلك يمكن أن يقوم ما يطلقون عليه اسم نظرية المعرفة النطورية برؤية السلوك العلمى لحل المشكلة لدى الإنسان كتعبير أقصى عن أداة معرفة ناشئة عن طريق تغير وانتفاء إلى جانب ذلك يؤكد التطبيق السياسي ذاته شبه أبستمولوجيا(٥٨) كمحاولة علمية لحل المشكلة، محاولة يمكن أن تكون دائما مجرد تكنيك جزئى "توجيه تدريجي" موافقا لمشورة العلم، هكذا تصبح السياسة من البداية ذات طابع ليس فقط إصلاحيا بل أيضا تجريبيا. لكن العقلانية النقدية المقبولة من النظرة الأولى أيضا كنظرية معرفة تتضمن بالطبع مجموعة من المشاكل المبدئية على سبيل المثال يظهر التساؤل إذا ما كان الواجب المحتم على كل دحض من أجل إثبات عدم صحة شيء ما، أن يبيح لنفسه طلب الحقيقة، أي أنه يدعى إذا نوعا من التحقق. علاوة على ذلك يظهر تساؤل قد كثرت مناقشته على أساس العقلانية النقدية، بالأحرى عما إذا كانت هذه العقلانية النقدية تستطيع إثبات ذاتها نقديا - عقلانيا طبقا لنظريتها الخاصة أو إذا ما كانت تقوم على حكم غير عقلاني (وثوفي) للعقل الذي يتصف شأنه شأن نقيضه بالسلط.

حاول بوبر التلفظ ببديهيته الفلسفية مرات عديدة وكذلك تطوير مناهج مختلفة للفلسفة عمله "منطق البحث" الذى لا يكاد يحتوى على شيء من هذه المشكلة، يتضمن عن الفلسفة أكثر مما يتضمنه من نظرية العلم، لكنها [ الفلسفة] لا يتم فهمها كعلم أو ميتافيزيقا بطريقة ما يظهر هذا الذى بعد النظرية جبريا. "إن علوم التجربة مذاهب نظريات ولعل المرء يستطيع تسمية منطق المعرفة نظرية النظريات" (٣١). وقد تم بالفعل في المقدمة عن طريق إمكانية الدحض كمعيار تحديد للعلم، وصف الفلسفة أو الميتافيزيقا بطريقة تتسم بأنها غير مباشرة أكثر مما تتسم بأنها مباشرة كنظرية غير قابلة مبدئيا للدحض، أي تأملية مجردة كما تم بين الحين والحين إبراز القيمة المشجعة على الاكتشاف التي تتمتع بها التأملات الميتافيزيقية

من أجل تطور العلم (١٣). وبعد ما خاض بوبر فيما بعد داخل مواقف مختلفة فى مشكلة الفلسفة مباشرة، تقدم بما هو أكثر تفضيلا فى مقدمات وإضافات "منطق البحث".

تراجع بوبر في المقدمة التي كتبها عام ١٩٥٨ قبل كل شيء عن المفهوم الأنالوطيقى [ التحليلي](٥٩) اللغوى للفلسفة. "يعتقد أنالوطيقيو اللغة أنه ليست هناك مشاكل فلسفية حقيقية، أو أن مشاكل الفلسفة، إذا ما كانت موجودة بالفعل هي مشاكل استعمال اللغة وتساؤلات عن مدلول أو معنى الكلمات. إلا أنى أعتقد أن هناك على الأقل مشكلة فلسفية يهتم بها كل البشر المفكرين أنها مشكلة علم الكون: مشكلة فهم العالم وكذلك فهم أنفسنا، نحن المنتمين لهذا العالم، وفهم علمنا. كل العلم علم الكون بهذا المعنى، كما أعتقد، والفلسفة شأنها شأن علم الطبيعة تهمني فقط بسبب مساهمتها في علم الكون" (XIV). تعود الفلسفة مثل علم الكون (تقريبا بمعنى عام يسبق السقراطية) - وفيما يشبه الحال لدى العلم - لتكتسب منفذا إلى الواقع عموما، أي كنظرية موضوع وليست فقط كنظرية نظرية أما تحليل اللغة فقد أدى من هذه الرؤية إلى "تشويه ذات" الفلسفة، إلى الادعاء (الفلسفي) أنها - بكل ما تدل عليه الكلمة - لا تستطيع أن تسهم بشيء في علمنا عن العالم (XVIII) - هذا الفهم للفلسفة كعرقلة للمعرفة يرفضه بوبر تتمثل الأهمية في فهم لغتنا ودورها، ولا يمكن أن يدور الأمر في الفلسفة حول "التخلص من مشاكلنا كحالات سوء فهم لغوى مجرد" (XIV). المنهج الحقيقي الوحيد للفلسفة ليس التحليل اللغوى، بل المناقشة الكلية، منهج يمكن أن تتم معارضة بوبر بلا شك فيما إذا كان منهجا حقيقيا. على أى حال يبدو أن بوبر كان يأمل في تقدم حقيقي للمعرفة عن طريق مناقشة نقدية أو كلية.

يكاد يتسم فكر بوبر عن الفلسفة والعلم بالتشاؤم فى مقاله "عن إمكانية علم التجربة والميتافيزيقا" (٥٧ / ١٩٥٨) فى الجزء الأول تمت بادئ ذى بدء مناقشة التجربة أو علم التجربة يجب علينا، كما يرى بوبر، أن نبدأ بأن فيزياء نيوتن لم يتم استنتاجها من تأملات (نظريات تأمل) ولا يمكن استنتاجها منها، كما أنها الأن مجرد تحليل ممكن، أى نسبى للطبيعة، "فكرنا قادر إذا ليس فقط على تحليل واحد، بل على تحليلات عديدة كما أنه ليست لديه القدرة على إلزام الطبيعية بأحد تحليلاته دائما أو أنه يعمل دائما على سبيل التجربة. نحن نلاحظ أساطيرنا ونظرياتنا

ونحاول أن نصل لما يمكن الوصول إليه بسهم ونصحح نظرياتنا دائما، ما دمنا قادرين على هذا [ ... ]، بهذا تصبح النظريات من إبداعاتنا الحرة، وتصبح مشاركة شبه شعرية في قوانين الطبيعة" (٨). هكذا يتم الارتداد فجأة بفيزياء نيوتن التي كانت حتى ذلك الحين مثالا استعراضيا لعلم دقيق وعام الصلاحية، إلى نطاق قريب من الأساطير والأشعار عن طريق ذلك لم تتضح بالمرة إمكانية تصويب النظريات. على كل حال لم تتضح تماما لدى بوبر - وما يرتبط بذلك من مشكلة الاقتراب من الحقيقة والواقع يبدو الآن أن فكرة الاقتراب غير المباشر من الحقيقة عن طريق الدحض الذي أبدل الفكرة بإثبات مباشر، قد تم إبدالها بفكر تحليل حر، على الأقل نسبيا للواقع، بهذا يكاد يكون الطريق قد صار مفتوحا إلى النسبية.

من ناحية أخرى يستمسك بوبر بإمكانية دحض النظريات العلمية حيث يناقش في الجزء الثاني من عمله عدم فظاعة النظريات الفلسفية من ذلك تتتج مشكلة "إذا كانت النظريات الفلسفية قاطعة، كيف نستطيع أن نفرق بين النظريات الفلسفية الصحيحة والأخرى الخاطئة؟" (١٣). في واقع الأمر إننا لا نستطيع مطلقا؛ لأننا لا نستطيع إثبات أي نظرية، على كل حال تكون النظريات المنطقية الرياضية والتجريبية العلمية متاحة لاختبار عقلى عن طريق "فكر نقدى"، أى أنها قابلة للدحض، ولكن كيف نستطيع أن "تناقش نظريات فلسفية قاطعة مناقشة نقدية [ ... ] ؟" (١٤). على سؤال قد طرحه بوبر من قبل ينطلق هو ذاته بالإجابة من افتراض أن "نظرية معقولة"، علمية كانت أو لم تكن، لا تعرض ادعاء أعمى مجردا، بل تريد أن تحل مشكلة محددة في موقف إشكالي محدد إلا أننا لا نستطيع أن نسأل: "هل تقوم النظرية بحل المشكلة؟ هل تحلها أفضل من غيرها من النظريات ؟" (١٥) من هذه الناحية (على افتراض أن حلول المشكلة وكيفيتها يمكن الاعتراف بها على حالتها) تظهر أيضا إمكانية وجود مناقشة عقلية أو نقدية في الفلسفة مناقشة تصبح ماهيتها بالفعل غامضة المعالم "هنا يتضح الطريق عبر فكر [إيمانول] كانت الأساسى عن عقلانية تتمتع بالنقد والنقد الذاتي" (١٦). لكن من خلال هذه الزاوية يتضح أيضا أن بوبر يكاد يعتبر اكتشاف مشكلة فلسفية أهم مما نسميه حلها.

فى مقاله "الفلسفة كما أراها" (بالإنجليزية ١٩٧٥، وبالألمانية ١٩٧٨) تراجع بوبر فى أول الأمر عن مجموعة من إدراكات الفلسفة، حيث انقلب على فهم

الفلسفة لدى فلاسفة المذهب المحدثين من ناحية، وأيضا على فهم الفلسفة لدى الاتجاهات التي كانت قريبة منه في أساس (دائرة فيينا، وفيتجنشتاين) من ناحية أخرى. وأصبح ينطلق الآن من فهم بعيد جدا للفلسفة "كل البشر فلاسفة، حتى وإن كانوا لا يدركون أن لديهم مشاكل فلسفية، فلديهم على أية حال تحيزات فلسفية" (٢٠١). هنا يتم فهم التحيزات (بالاختلاف مع التأويل سلبيا، وعلاوة على ذلك يعتقد بوبر أن هناك إمكانية لتتويرها وهو ينتظر النقد اللازم لهذا من الفلاسفة المحترفين، على الرغم من أن هؤلاء، طبقا لرأيه، هم المسببون الأساسيون لأسوء التحيزات (الفلسفية)، "على كل فلسفة أن تبدأ بما لدى الفهم المعتاد غير النقدى عن آراء غامضة وغالبا فاسدة الهدف هو الفهم المعتاد المتنور النقدى، وإنشاء موضع قريب من الحقيقة وله تأثير أقل سوءا على الحياة البشرية" (٢٠٢). علاوة على ذلك يرى بوبر الفلسفة في المقام الأول كنظرية معرفة. تبنى مشاكل نظرية المعرفة - كما أرى - جوهر الفلسفة، في الحقيقة جوهر فلسفة الفهم المعتاد اللانقدية الشائعة وكذلك الفلسفة الأكاديمية" (٢٠٤). في شكلي الفلسفة يوجد بلا شك تفاؤل معرفة غير نقدى يجب رفضه من هذه الناحية يقترب بوبر الآن من "تشاؤم نظرى معرفى"، أسماه أيضا "واقعية أكثرية" (قارن ٢٠٥). فيما عدا ذلك يدعو بشدة إلى تعاون وثيق بين الفلسفة والعلوم المنفردة. إلا أن صرح المعرفة المؤكدة، كما يتوسمه الفهم المعتاد الساذج والإيجابيون المنطلقون منه، ليس في الإمكان بلا شك، العلم كله افتر اضي.

لكن بوبر ما زال ينتظر الأكثر من الفلسفة كنظرية معرفة الفيلسوف، شأنه شأن رجل العلم، يحتاج إلى "جسارة ذهنية" لابد وأن يجرؤ على "أن يكون ثوريا في نطاق الفكر" (٢٠٠). بالطبع يجب عليه أن يكون منفتحا لنقاش عقلى أو نقدى، لكن لأن "الرأى النقدى [ ...] هو قلب الفلسفة" (٢٠٠)، فإن بوبر يحذر الآن من النقد التافه، بالأحرى يحذر من مبالغة تدقيق "الفلاسفة التافهين"، "الفلسفة ذات اللغة المألوفة" بالنظر إلى هذا الفهم الخاطئ للفلسفة يعود إلى تعريفه المتسع للفلسفة كعلم الكون ويزيد اتساعه، "على العكس من الفلاسفة المدققين بمشاكلهم التافهة أرى الدور الرئيسي للفلسفة متمثلا في الفكر النقدى في الكلية ومكاننا فيها، وكذلك في القوة الخطيرة لمعرفتنا وقدرتنا على الخير والشر" (٢١٠). هكذا ينبه بوبر في النهاية إلى المشكلة التي بدأت بها فلسفة الوجودية بطريقة مؤكدة. "كل البشر

فلاسفة لأنهم يتخذون موقفا أو آخر ولهم رأى أو آخر فى الحياة والموت (٢١٠). الفلسفة لديها إذا مشاكلها الخاصة، بالأحرى مشاكل وجودية، إنها ليست مجرد خادمة علم.

الفلسفة لدى بوبر – شأنها شأن العلم – بهدفها الأعلى علم كون، وبكل ما تحمل الكلمة من معنى معرفة عقلية أو مناقشة نقدية للواقع على وجه العموم وموقفنا فيه، منبعثة من اهتمامات وجودية بمسائل القيمة والمعنى. لكن قبل كل شيء، وفي جوهرها، تكون الفلسفة نقاشا نقديا لإمكانية معرفة الطبيعة، بالأحرى نظرية العلم، وفي الحقيقة منطق المعرفة أو منطق البحث في واقع الأمر يكون كل ما نطلق عليه اسم معرفة – كذلك في العلم – مجرد توقع غير قابل للإثبات، نظرية افتراضية أو حتى أسطورة أدبية. بهذه الطريقة لا تتعسر عقلية الفلسفة وحدها، بل أيضا عقلية العلم. النتيجة الحتمية تتمثل في تفتت التفريق الحاد بين الفلسفة والعلم الذي أفصح عنه بوبر في بداية فلسفته ذات الاتجاه العلمي: الفلسفة والعلم يختلفان فقط مثل الأساطير التي يمكن دحضها ومثيلتها غير القابلة للدحض، هكذا يتمثل المفترض وغير المثبت في أن في الدحض يحدث حدا أدنى من الإثبات، أي أن حدا – أدنى من الحقيقة عن الواقع صار في الإمكان.

كما يتفق مع اتجاه بوبر، ولكن يختلف أيضا مع أهدافه الأساسية، تطورت تشاؤميته المعرفية النظرية أو واقعيته الأكثرية وحيث قام توماس كون (١٩٢٢ – ١٩٩٦) بتحليل تاريخ العلم ليس كتقدم ولكن كتغير نموذج غير عقلاني، وهكذا أدخل العلم ذاته في محيط اللاعقلانية. أما باول فير آبند (١٩٢٤ – ١٩٩٤) فقد استخلص من ذلك الحتمية المذهبية لنظرية معرفة فوضوية، أدت إلى تعادل كل النظريات ("anything goes")، ولم ييق في النهاية للتجريبيين الشجعان سوى السخرية، بذلك تكون الفلسفة ذات الاتجاه العلمي قد تحولت عن طريق الانتحار إلى نقيضها: من تمجيد العلم إلى ازدرائه، ومن علمنة الفلسفة إلى عدم علمنة العلم ذاته لقد أدى إكبار العلم كمثل أعلى لكل المعرفة العقلية إلى احتقار الفلسفة كميتافيزيقا أو إلى طلب فلسفة علمية ذات نوع جديد، وفي النهاية أثبت العلم عدم عقليته، وأثبت أنه بالنظر إلى صورته المثالية صار غير علمي. الفلسفة والعلم كلاهما مجرد تحليل للواقع، وتظل علاقتهما بالواقع في النهاية مبهمة.

#### ٥-٤- حدود العلم:

إن فلسفة القرن العشرين، ذات الاتجاه العلمي المركز، والتي تطورت في فيينا في الثلاثينيات وظهر تأثيرها بعد الحرب العالمية الثانية بمضمونها الجديد، تقوم على أن العلوم الدقيقة هي المعارف الحقيقية الوحيدة، وأن الفلسفة، على الأقل في حالتها حتى ذلك الحين، قد تم استهلاكها بعد استعمال طويل كانت علوم الطبيعة الحسابية هي الحقيقة المعيارية لهذه الوضعية: العلم كمذهب من النظريات يتمتع بحقيقته وعموم صلاحيته وكونه فوق التاريخ لدى العلم كانت الفلسفة التقليدية في جوهرها ميتافيزيقا. كانت في الحقيقة مجرد مجون محض، بالأحرى حشدا فوضويا من المشاكل الظاهرية والنظريات الزائفة. لقد أصبح الواجب على تحليل شروط إمكانية المعرفة العلمية أن يقوم مرة أخرى بتوضيح الفارق بين الفلسفة والعلم لكن بما أن الفلاسفة المولعين بالعلم والنقادين للفلسفة ظلوا فلاسفة بلا محالة، فقد أرادوا أن يجعلوا العلوم الطبيعية هي الموضوع المركزي للفلسفة وأن يستخدموا الفلسفة كعلم مساعد كما أرادوا في هذا الصدد أن ينظروا بقدر الإمكان إلى العلوم الطبيعية كقدوة حسنة، وأن يعلمنوا الفلسفة بقدر الإمكان بمفهوم العلم الحديث، على الفلسفة أن تصبح علما أو تجعل نفسها فلسفة علم، إن لم تستطع أن تجعل نفسها "علم علم". إن هناك بلا شك منذ البداية ترددا مؤكدا في القيام باحتقار عام لكل ما تم نقله من فلسفة حتى ذلك الحين، مما أدى مع تطور نظرية العلمالي نتائج استثقلت المراد الأساسي مباشرة، هذا يعنى التوجه ضد تقليل كل المشاكل الفلسفية مقابل المشاكل العلمية أو ضد أي عرض كمجون. لقد اتضحت حدود العلم، شأنها شأن نظرية العلم، من خلال حدودها القصوى، بالأحرى من خلال رفضها للميتافيزيقا والتاريخ وكذلك ما يسمونها مشاكل الحياة.

هكذا لم يتجه التساؤل، عما فيما عدا العلم أو عما يزيد عن العلم، بوضوح من البداية نحو الاختفاء التام، بل ظل دون رد نتيجة أسباب نظرية علمية لأن الأقوال العلمية، على وجه الخصوص ما فيها من مفاهيم مفترضة، أى لغة العلم، تحتاج إلى تحليل، "معنى" النظريات العلمية، أى حقيقتها وإثباتها، يحتاج إلى "تحقق" لحق أو سابق، علاوة على ذلك تحتاج مفاهيم العلم الأساسية شرحا خاصا أو حتى إنشاء أو ذاتية لتكن في شكل تعاليم المقولة أو العلوم الأولية مثل هذه الفلسفة تظهر

في الحقيقة عند الضرورة كنظرية علم (منطق علم)، وكل الفلسفة التي تتجاوز ذلك تظهر كشعر (قصيدة)، إلا أنه لا يمكن إنكار أن الميتافيزيقا المهانة تاريخيا كانت لديها على الأقل وظائف مساعدة على الكشف، وربما ما زالت لديها حتى الآن، حيث إن العلم ذاته لا يكفيه منطق رمزى محض أو منطق البحث. علاوة على ذلك بقيت من العلم وقائع غير قابلة لنقاش معقول، ولكنها مفترضة (مثل وجود العالم أو العلاقة بين الوجود والفكر في الإدراك) كمشاكل معلقة لكن عن طريق الرؤية التجريبية المنطقية التي استنفدت كل الوسائل في مناقشتها، استطاعت تلك الوقائع المبهمة أن تظهر فقط كباطن. اتجه المنطق الرمزى (الرياضة) نحو إكمال ذاته مباشرة عن طريق الصوفية كذلك تحليل لغة الكلام لم ينجح في استبعاد كل المشاكل القديمة كمجون.

على الأقل درجة الأهمية نفسها، مثل العودة لتناول مشاكل فلسفية قديمة بحماس ضعيف في كثير من الأحيان، تمتع بها تطور نظرية العلم الباطنة إن صبح التعبير في تطور الفلسفة ذات الاتجاه العلمي. إن استعدادها الأساسي لتحليل العلم كمذهب محض لنظريات مثبتة (تقريبا ليست كقضية)، يثبت أنه غير كاف ولا يمكن تنفيذه. لم يعد في الإمكان حل مشكلة الإثبات وتم تبدلها بنظرية الدحض إلا أنها تتضمن تصورا مختلفا تماما للعلم (فضلا عن مشكلة إثبات جديدة)، بالأحرى العلم كسياق بحث ذي قابلية دائمة لإعادة النظر. لم يعد العلم مذهبا ثابتا من النظريات قد تم برهانه، بل صار نظرية مؤقتة، أي ذات برهان مؤقت (نظرية تجريبية محضة أو تقليدية جدا) لغة العلم ذاتها، أي التقييم المنطقي الذي وجد صلاحيته أساسا كالشكل الحقيقي الوحيد للحقيقة، تدهورت إلى التعبة لغة" بين لغات أخرى، حيث تبدو كل لغات الفن الدقيقة في حاجة إلى التحليل عن طريق لغة الكلام (أيضا لعبة اللغة) غير الدقيقة ودائما محلا للنقد بشكل أو بآخر قد تم الإتيان بحقيقة علم العلم التي تفوق التاريخ على ما يبدو، مرة أخرى من التاريخ في آخر الأمر استطاعت قضية المعرفة العلمية برمتها كتغير نموذج موجه (اجتماعيا على الأمر استطاعت قضية المعرفة العلمية برمتها كتغير نموذج موجه (اجتماعيا على

سبيل المثال) أن تبدو، زادت أو نقصت، كلعبة تحكمية بتجارب تحليل غير عقلانية.

نتج عما سبق أن التفريق النقدى الفلسفى الأساسى بين العلم والميتافيزيقا أصبح لا يمكن الإبقاء عليه فى شكله الأولى، نسبية العلم تتضمن إعلاء قيمة الفلسفة (دون برهان آخر). مرة أخرى صارت الحدود بين الفلسفة والعلم غير واضحة عندما يثبت العلم ذاته كنوع من الفلسفة، يصبح فى الإمكان فهم الفلسفة كنوع من العلم، أى كعلم بالمعنى القديم المتسع، وبهذه الطريقة تعذر أيضا التفريق النابع من القرن التاسع عشر بين العلوم الطبيعية ومثيلتها الإنسانية لدى الجانبين من ناحية، لم يمكن الإبقاء على تحريم نقل المناهج العلمية إلى العلوم الإنسانية، ومن ناحية أخرى صارت العلوم الطبيعية ظواهر تاريخية محضة لكن قبل كل شيء إذا بالفلسفة والعلم يدخلان معا عن طريق هذا النطور فى دوامة من النسبية الموضوعية والتاريخية. ظهر فى الحقيقة أن كل الأمل مؤد إلى شك عام فى إمكانية المعرفة. بذلك انقلبت العقلانية المتشددة لدى الفلسفة ذات الاتجاء العلمي إلى نقيضها، إلى لاعقلانية متشككة ومتشائمة، حيث ضاع الصالح فى الطالح وتبعثر الفكر بلاحساب.

علاوة على ذلك ظهرت احتمالات ما أسموه مشاكل الحياة، أى مشاكل التقييم، مشاكل توجيه العالم وتوجيه الوجود. عدم إمكانية حل [هذه المشاكل] (بمعنى علم الطبيعة الرياضي)، أدى إلى وضع حدود تفصلها عن الفلسفة العلمية المحبة للظهور، لكن ثبت على الدوام عدم إمكانية تركها للذاتية الإرادية القحة (لاعقلانية)، إخراجها أساسا من الفلسفة. هكذا تم رد كرامتها عليها تحت اسم الكوزمولوجيا [أصول الكون] أو جعلها مرة أخرى تدريجيا موضوعا للفلسفة التحليلية اللغوية، بذلك عادت إمكانية وجود الطريق المؤدى عن مشاكل اللغة إلى مشاكل الشيء القديمة.

# ٦- العلم واستيقان التحرر انمساخات الفلسفة

الحديث الإجمالي عن الفلسفة الألمانية في القرن العشرين لا يفرض مقدما ورودها كقيمة محدودة واضحة المعالم، حيث لا تتبين كوحدة مستترة، بل كوسيلة المشكلة أقصى ما تم الوصول إليه تمثل في فلسفات أو فلاسفة مختلفين يعبرون بوضوح كثيرا أو قليلا عن تحديد ذواتهم بمفاهيم فلسفية مختلفة. إنها حقيقة مبتذلة الا توجد أيضا في القرن العشرين فلسفة متحدة أو مفهوم للفلسفة، من هذه الناحية لا تسبب الفوارق والتناقضات أي مشكلة، حيث يكون تحديدها في البداية ليس كحدث مقصود لكن بغض النظر عن كل الأحزاب، وعلى الرغم من اجتهاد تلك الأحزاب والتفارق بينهم، لعل التساؤل يتضع عن بنايات جماعية مؤكدة، وما تؤدى إليه من وحدة كبرى.

التفاسف تفكر حر في موقف واقعى ويقوم كتفكر حر بتحديد ذاته بذاته، ويراجع نفسه ويحولها، كتفكر يتطلبه الموقف، يكون تفكرا تاريخيا يقوم بالرد بشكل أو بآخر على مشاكل موقف محدد، ويقبل التنازل بشكل أو بآخر كواجب عليه. هكذا لا يلتزم التفكر الفلسفى بالحدود، وأكثر من هذا لا يلتزم بحدود قرون الزمان، لكن طبقا لمظروف كيان الشعوب والدول مع أحداث الزمان، تتواجد دائما شكليات زمنية ووطنية وأيضا دينية (التنوير الفرنسي، والتجريبية الإنجليزية، والمثالية الألمانية... إلخ) تتكون – مع تغير دائم للفلسفة، منه المستمر ومنه الثورى – تشابهات وكليات بناء مؤكدة بهذا المعنى يكون من المتوقع – على الرغم من تتوع الفلاسفة وتتوع الفلسفات – أن يصبح في الإمكان ما يشبه التشخيص الشامل لفلسفة القرن العشرين في النطاق المتحدث الألمانية، أي أنه، مع تصادف التأريخ التقليدي والجغرافيا السياسية قد تواجدت مشكلة أو كلية مؤكدة للفلسفة في هذا الزمان وهذا المكان ويمكن أيضا أن يكون نوع من المقومات القومية قد تواجد في التامية الجديدة بعد ١٩٤٥، وأسباب ذلك لا يصح أن تعود فقط إلى تاريخ من العالمية الجديدة بعد ١٩٤٥، وأسباب ذلك لا يصح أن تعود فقط إلى تاريخ وموقف متحد، على سبيل المثال في الانقسام الديني ونشأة الدولة الوطنية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الإلمانية الألمانية المثلية الألمانية الألمانية المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة الدولة الوطنية الألمانية

فيما بعد، وكذلك فى مقدمة الفلسفة الألمانية المعاصرة ذات التأثير الدائم منذ عصر النتوير. إن منبتا مشتركا للتجارب والصور الفكرية والاجتماعية يمكن أن تدفع إلى طريقة تفكير متشابهة ذات مشاعر وأهداف مشتركة.

## ٦-١- مواقف وتطورات:

تنقسم فلسفة القرن العشرين في ألمانيا - إذا لم نلتفت إلى منحدر القرن التاسع عشر (أى الكانتية الجديدة والفلسفة التأويلية والفينومينولوجيا) - نسبيا إلى ثلاث مجموعات: (١) فلسفة وجودية واستعلائية. (٢) فلسفة ذات اتجاه اجتماعي. (٣) فلسفة ذات اتجاه علمي لكن إذا ما تم أيضا إرجاع نظريات المعرفة المتطورة في القرن التاسع عشر والاجتهادات من أجل فلسفة علمية سبب بناياتها إلى القرن العشرين جزئيا، لا يتغير هذا التقسيم من حيث المبدأ؛ لأن صيغ نظريات العلم ومحاولات العلمنة نتفق تقريبا، على الرغم من كل الفروق، في توجيهها الأساسي إلى علم الطبيعة الرياضي كمقياس لكل المعرفة. من هذه الناحية يستمر الاختلاف أساسا بين ثلاث قابليات تفكير هذه الأوضاع الثلاثة يشكلون زوايا فلسفة القرن العشرين إن صبح التعبير تتناول الفلسفة الوجودية والاستعلائية في المقام الأول، ما أسموه الوجود الحقيقي للإنسان، وخاصة في علاقته باستعلاء غير قابل المعرفة، أى أنها تتناول باختصار الأنا الحقيقية والوجود الحقيقي وتتناول الفلسفة ذات الاتجاه الاجتماعي في المقام الأول، إمكانية مجتمع عادل غير متنفر، أي أنها تتناول باختصار جماعة حقيقية، وبالأحرى جماعة كل البشر، أما الفلسفة ذات الاتجاه العلمي في المقام الأول، فهي تتناول ماهية المعرفة العلمية، أي أنها تتناول باختصار العلم الحقيقي وشيئيته، هكذا يسود في المقام الأول - ليس فقط بسبب المجادلات المستمرة بين كل الجهات - انطباع الاختلاف، هذا مما أدى إلى ما يلى من اختلافات. على سبيل المثال: تجاهل هيدجر وياسبرز كل منهما الآخر بعد فترة صداقة قصيرة، وانفصال دائم بين بلوخ ومدرسة فرانكفورت، ومعركة بوبر مع فيتجنشتاين ومع الفلسفة التحليلية اللغوية برمتها.

لكن بنظرة أقرب فقد كان للأوضاع الثلاثة تضمناتها التى أدت إلى الارتباط الموضوعى بينها فلسفة الوجودية الاستعلائية التى تظهر من النظرة الأولى مجرد

فلسفة ذاتية متطرفة وتكاد تكون شخصية، لا تطور فقط اتجاها إلى حد ما معنويا نحو جماعة حقيقية، أي وجودية، بل تقود بطريقة تكاد تكون مباشرة طبقا لتأسيسها اتجاها سياسيا نحو دولة حقيقية تؤدى بلا شك في مواقف مختلفة إلى انحياز مختلف: لدى هيدجر انحياز اللي اشتراكية وطنية [ نازية ] ذات أساس تاريخي -وجودى وأنطولوجى - وجودى، ولدى ياسبرز انحياز إلى وطنية متحررة ذات ارتباط معنوى متشدد. أما الفلسفة ذات الاتجاه الاجتماعي التي تظهر من النظرة الأولى مجرد نقد ماركسى جديد للمجتمع الحديث، فهي تستهدف المجتمع العادل غير المتنفر وذلك من أجل الفرد بالطبع، وتتساءل عن إمكانية أنا قويمة أو استيقان غير مشوه. فيما عدا ذلك تتميز الاتجاهات كثيرا أو قليلا بالنقد العلمي، أي أنها ضد الوضعية العقلانية "خرافات العلم" لكن على العكس يكون الإنسان وجماعته سيانا بالطبع لدى الفلسفة ذات الاتجاه العلمى المركز. فيتجنشتاين يرضى بالتركيز المفرط، أما بوبر فلديه تصورات مؤكدة كمجتمع مفتوح ولما ينتج عن ذلك من جماعة حقيقية. بالطبع كان أيضا للفلاسفة ذوى الاتجاه العلمي كثيرا أو قليلا من الميتافيزيقا التي تم البرهان عليها أو من تصور ميتافيزيقا ممكنة في الحقيقة أن جميعهم معادون رسميا للميتافيزيقا بطريقة أو بأخرى، إلا أنهم يعرضون بين الحين والحين أفكارا مرة أخرى عن إمكانية وكيفية تبرير الميتافيزيقا ولو جزئيا على الأقل، حتى وإن رفضوا الميتافيزيقا الكلاسيكية - كما هو الحال عادة منذ بداية العصر الحديث - فإنهم لا يريدون أساسا التخلى عن تصور حقيقة أخرى مختلفة تماما عن تلك التي تم الوصول إليها عن طريق العلم.

إن تقسيم أهم فلاسفة القرن العشرين إلى ثلاث اتجاهات فلسفية يقدم بطبيعة الحال تبسيطا شديدا. إلا أن هذا الرد الأولى [إرجاع الشيء إلى حقيقته وتطهيره من اللواحق] اندفع بأسباب جيدة مع التيار، لأن الفلسفة الوجودية والاستعلائية من ناحية، والفلسفة ذات الاتجاه الاجتماعي من ناحية أخرى، ظهرا معا كفلسفات تحرر بأوسع معانيها، أي كفلسفات تحرر مبرزة للأنا ومبررة للنحن. الفلسفتان تتساءلان في طريق تحليل اللاتحرر (التحول أو اللاحقيقة) قبل كل شيء عن الحياة الصائبة وشروط نجاحها، أي أنهما تتساءلان مثل الفلسفة القديمة عن الحظ. لذلك تنقسم أيضا الاتجاهات المتعددة لفلسفة القرن العشرين (بأقصى تعبير) إلى مجموعتين كبيرتين: الأولى الأكثر قربا من الاتجاه العلمي، والثانية التي يزداد

اهتمامها بتحرر الإنسان بالطبع يكون وراء ذلك صورتان مختلفتان تماما للإنسان أو لرؤى العالم (إدراك تجريبي من ناحية، وإدراك فوق التجريب من ناحية أخرى). من هذه الناحية لعل الضد القديم في الفلسفة ما زال هو ذاته في فلسفة القرن العشرين، ألا وهو الاختلاف بين إدراك فلسفي يميل إلى العقلانية وآخر يميل إلى الوجودية. وكما تبنت فلسفة التحرر المبرزة للأنا والأخرى المبرزة للنحن نوعا من وحدة الأضداد، لعل الفلسفات ذات الاتجاه العلمي والأخرى ذات الاتجاه التحرري تتبع كل منها الأخرى. لاسيما وأن فلسفات التحرر تعتبر ذاتها بقدر كبير أو قليل كفلسفات علمية، والفلسفات المهتمة في المقام الأول بالعلم تستهدف كذلك نوعا من التحرر، ألا وهو الفكر الصائب.

تظل تقسيمات الفلاسفة إلى اتجاهات مختلفة، بقدر ما يمكن أن تكون مثل هذه العروض ذات فائدة سطحية بطريقة لا يمكن تجنبها، لذلك يجب أن تتجه النظرة من الأوضاع إلى المشاكل التى تحتل مركز الفلسفات المعاصرة، والتى تقوم تلك الفلسفات بمناقشتها بشكل أو بآخر ويتم حلها (أو أيضا لا يتم). على أى حال تبدو بعض العصور متميزة بتساؤلات تقليدية، ويبدو فكرها متجها بأولوية نحو هذه أو تلك الأشياء: على سبيل المثال الاتجاه قبل سقراط نحو الطبيعة والكون، وفي العصر الوسيط نحو الرب، وفي التنوير نحو الإنسان كذلك في القرن العشرين، إذا ما انتقلنا من اتجاهات الفكر ذات الخطوط العريضة إلى المشاكل الشيئية، تتجمع بعض موضوعات المشاكل التقليدية في القرن العشرين (وليس فقط في القرن العشرين) تتواجد في المقام الأول – نتيجة الأوضاع الرئيسية – ثلاث مشاكل: الوجود الحقيقي للإنسان، والدولة الحقيقية، والعلم الحقيقي، والسياسة ثلاث مشاكل ضمنية أخرى، ألا وهي التساؤلات عن الدين الحقيقي، والسياسة الحقيقية، والعلم الحقيقي، والعلم الحقيقية، والعلم الحقيقي، والعلم الحقيقية، والعلم الحقيقي، والسياسة الحقيقية، والعلم الحقيقية القرن العشرين ردا على هذه التساؤلات عن الدين العشرين ردا على هذه التساؤلات على هذه التساؤلات على هذه التساؤلات على هذه التساؤلات القرن العشرية المؤلدة المؤلدة

### (١) "الإنسان الحقيقي ومشكلة الدين":

كيف يجب على الإنسان أن يعيش حتى يصبح حقا إنسانا؟ سؤال عتيق قد تمت الإجابة عنه عموما عن طريق علم الأخلاق، وأخيرا عن طريق الدين في

غالب الأحيان. في القرن العشرين تحتم في هذا الصدد على سبيل المثال الوجود الحقيقي أو الأنا غير المنحرفة كشكل حياة حقيقي. بذلك تم فعلا وضع معيار، بينما تم التتازل بوضوح عن علم أخلاق فلسفى، وعن طريق تحقيقه ثم انتظار نوع من تحرر النفس الذي يتم النظر إليه على أنه ليس منفردا في قوة الأنا من هذه الناحية كأن طرح مثل هذا السؤال، غالبا ضد الإرادة، ليس فقط معياريا، ولكن أيضا دينيا. مع كل ذلك يظل في فلسفة القرن العشرين السؤال المباشر عن الرب أشبه بالاستثناء.

اهتمت الفلسفة منذ وجودها بمشكلة المطلق أو بمشكلة أسمى موجود، وغالبا ما كان ذلك فى حوار مع الدين السائد، أى غالبا فى إطار المسيحية اتضح ذلك بأقصى درجة فى العصر الوسيط، لكن المسيحية ظلت حاضرة أيضا بعد تتقيص الدين فى التتوير وإرجاعه العقلانى فى المثالية الألمانية، حيث كانت المسيحية وكأنها قشة يتشبث بها اليأس لدى كيركجارد، وكإيذاء سياسى أو ميتافيزيقى لدى ماركس ونيتشه.

البقایا الأخیرة لهذه المشكلة بقیت بعد ذلك فی فلسفة الدین لدی الكانتیة الجدیدة، حیث یؤدی الدین كصورة حضاریة إلی نوع من الحیاة الروحانیة. أما فلسفة القرن العشرین المذهبیة فتبدو وكأنها وصلت النهایة مع هذه المشكلة. إلا أنها لم تعترف بذاتها عموما كإلحاد مؤكد – المشكلة تبدو شبیهة بعدم الاهتمام. فقط لدی یاسبرز (وبالطبع أیضا لدی شلر) یتواجد حوار تفصیلی مع الأدیان السالفة واعتراف صریح بعقیدة فلسفیة، وإلا فمجرد أفكار غامضة عن وجود مسیطر ومستعل علی كل شیء لدی هیدجر، وعن مادة العالم شبه الإلهیة لدی بلوخ، أو الاستناد علی لاماهیة غیر قابلة للتسمیة لدی هوركهیمر وأدورنو. أما الفلسفة الأحدث ذات الاتجاه العلمی بنفورها من المیتافیزیقا برمتها وكل "برهان أخیر" فتظهر لدیها المشكلة الدینیة منبعثة من فلسفة ذات اتجاه علمی، التی هی فی الأساس فلسفة علم تظهر "باطنیة" عرضا، كما هو الحال لدی فیتجنشتاین. الرب هو أفضل موضوع فی فلسفة القرن العشرین.

#### (٢) "الجماعة الحقيقية ومشكلة السياسة":

على الرغم مما لدى الفلاسفة عموما من إعراض متأصل عن السياسة المعاصرة، فإن السياسة – بالأحرى ماهية الجماعة السياسية والدولة الحقيقية كفكرة معيارية – تعد منذ القدم أحد الموضوعات التقليدية لدى الفلاسفة. منذ زمن يوجد في هذا الصدد اختياران مختلفان أساسا: تصور دولة ذات تأسيس وطابع ديني، وتصور دولة ذات تركيز دنيوى ونفور ديني أو حتى ليست دينية، وقد وضح كل من هيجل وماركس عبر هذا الفكر المختلف في القرن التاسع عشر نظريات مهمة للدولة. إلا أن السياسة التطبيقية كانت أيضا نقطة ضعف الفلسفة دائما. ليس فقط عندما أراد الفلاسفة فهما أفضل لكل شيء، بل أيضا عندما أرادوا أن يصبحوا كمصوبين عمليين للعالم، وصل الأمر ليس نادرا إلى ما هو أشبه بالماس الانفعالي غير الفلسفي وغير السياسي، بالأحرى وصل إلى أن تتحول نظرية بعيدة عن عنر السياسية لدى بلاتن).

غالبا ما كان أيضا لفلاسفة القرن العشرين مظهر سيئ في هذا المجال، لأنهم وجب عليهم كأيديولوجيين سياسيين، ولا يكاد يكون من المتوقع غير ذلك، الوقوع في غمرة الأحداث التاريخية، بدلا من توجيه الشعوب أو الإنسانية بأسرها عن طريق أفكار ومفاهيم، وتحقيق سياسة فلسفية بقدر الإمكان عن طريق فلسفة سياسية، قاموا أحيانا بالتعليل الذاتي. انحياز هيدجر إلى الاشتراكية الوطنية النازية]، وبلوك إلى ستالين يدفعون إلى ذلك دفعا غريبا، مرافعة ياسبرز ذاتها عن سياسة الحرية ذات الطابع المعنوى الداعى للقتال، ظلت متميزة بالإشكالية سياسيا وفلسفيا. لكنه قبل كل شيء فإن ما يلفت النظر أن كل هذه الأعمال السياسية الطائشة لم تقم على أساس فلسفة الدولة قد سبق إعدادها، بل قامت على مفاهيم عامة بلا ثمار سياسية نسبيا. مقابل ذلك تواجد النظريون الاجتماعيون في مدرسة فرانكفورت، حيث تميزوا بالتركيز على تحليل المجتمع، وتجنب الانحياز الشخصى السياسي عموما، وبافتتان إلى حد كبير بفلسفة حضارة اتسمت بالتشاؤم. بالطبع نادرا ما تتواجد في الفلسفة العلمية قابلية فعلية إلى فلسفة متطورة للدولة، أو أدنى من ذلك بكثير إلى تحيز سياسي واقعي، نقد بوبر للمذهب الكلى على سبيل المثال، من ذلك بكثير إلى تحيز سياسي واقعي، نقد بوبر للمذهب الكلى على سبيل المثال،

كذلك مثل تصوره لسياسة تجريبية، لم يأت بما يزيد عن الفطرة السليمة(٦٠) المتحررة. هكذا ظلت الفلسفة في نطاق السياسة أو فلسفة الدولة في القرن العشرين، على الأقل في ألمانيا، دون إنجاز مهم.

## (٣) "العلم الحقيقي ومشكلة الميتافيزيقا":

منذ بدايتها ترى الفلسفة ذاتها بطريقة أو بأخرى كعلم أو العلم كمعرفة أو كحكمة من ناحية، وكبحث أو تطلع إليه من ناحية أخرى – لم يتغير شيء في ذلك أساسا منذ بداية العصر الحديث، حتى بعدما تمت مناقشات حادة دائما على ماهية المعرفة والعلم والحكمة. فقط مع انتشار العلوم الطبيعية الحديثة في بداية العصر الحديث نشأ أساس جديد للنقاش. الفلسفة ذات الموقف الحرج الآن عن طريق ادعاء علم وحى فوق الطبيعة جاءت به اللاهوتية المحصنة بقوة الكنيسة، ترى الآن أنها تواجه تحالف علميا جديدا ذا قوة متزايدة دائما، لأن العلم صار علما منفردا دقيقا وعام الصلاحية، علما منفردا صالحا للتطبيق عمليا (تكنيكيا) في كثير من الأحيان. كان رد الفعل لدى الفلسفة بين الحين والحين حصرا لذاتها، لكن عموما بمحاولة مغالاة تقدير العلوم المنفردة، حيث قامت بمحاولات تعريف ذاتها فأصبحت على سبيل المثال ما وراء العلم أو علما أساسيا، أو نظرية معرفة (فلسفة علم، علم علم) أو معرفة مطلقة.

هذه المحاولات استمرت في القرن العشرين، على سبيل المثال في الفينومينولوجيا، التي أرادت أساسا أن تكون على الأقل علما كليا أساسيا وأيضا علما دقيقا، كذلك في بدايات الفلسفة الجديدة ذات الاتجاه العلمي، على سبيل المثال لدى كارناب ما زالت هناك تصورات عليا شبيهة. لكن إلى جانب آمال منفردة في تركيب علمي العلم، أي "سوبر علم" [ العلم الأعلى]. صار تصور الفلسفة كنظرية علم غير ميتافيزيقية و "علمية" فعالا أكثر فأكثر. لكن أخيرا انتهى بالإخفاق أيضا هذا التخطيط لعلمنة الفلسفة مثل سابقه لدى هوسرل وديلتاي. العلم، وهو الموضوع الوحيد الذي اجتمعت عليه كل فلسفات القرن العشرين، نزل أكثر فأكثر عن العرش، العلم في الفلسفات الحديثة مجرد ميثولوجيا، إحدى القصص (أسطورة)، وفيما سلف اتجهت مسائل المنهج إلى عشق العدة للطبيعة. لقد تمت الإشارة إلى

مشكلة المعرفة تقريبا فقط بالتشكك واليأس (بالعدول عن البراهين الأخيرة). لكن الفلسفة ذات الاتجاه العلمى أظهرت فى الوقت نفسه شحوب السؤال المنحصر فى الميتافيزيقا عن ما يزيد عن الواقع الذى يمكن التحقق منه علميا أنها تعلم أن فيما عدا العلم ومشاكل الحياة يوجد "الباطنى"، وسؤال المعنى (أيضا عن معنى العلم... إلخ، لكنها لا تريد أن تقدم على هذا، لأنه ليست هناك نتائج "علمية" منتظرة. السؤال عن الواقع الحقيقى تم وضعه جانبا أو الإجابة عنه، وكأنه لا إشكال فيه، عن طريق حكم مسبق، بالأحرى عن طريق الإشارة لشيئيات المعرفة الممكنة. هكذا تجهد أحدث فلسفة نفسها دائما بمشاكل قديمة، حتى وإن كادت تلك المشاكل الا تتضح غالبا في شكلها الحديث.

بهذا يتضح رسم خطوط عريضة لإطار قد تحرك بداخله التفلسف ذو اللسان الألماني في القرن العشرين لكن يجب على أية حال إكمال التأمل شبه الإحصائي للأوضاع الفلسفية وعروض المشاكل بالتلميح على الأقل عن طريق إلقاء نظرة على التطورات وما يؤدى ذلك إليه من تقييم. كل الأوضاع ذات التأثير تشكلت جوهريا في النصف الأول من القرن العشرين. بينما يتضح ارتباط فلسفة القرن العشرين ذات الاتجاه العلمي بالنقاش النظري العلمي في القرن التاسع عشر، يصطدم الاتجاهان الآخران بشكل ملحوظ عن طريق الموقف الفكري والاجتماعي الجديد منذ بداية القرن العشرين، أي عن طريق رد فعل الانهيار أو فك الميتافيزيقا المثالية القديمة، وكذلك عن طريق موقف الحرب العالمية الأولى ثم أيضا الحرب العالمية الثانية. إلا أنه بسبب قيام الاشتراكية الوطنية [ النازية ] بحذر النقاش الحر للفلسفات الحديثة، فقد انطاقت المجادلات الكبيرة بعد انتهاء وقت الحرب، واستمرت حتى الستينيات حيث الوصول للقرارات العامة في القبول وعدم القبول.

فى أول الأمر كانت فلسفة الوجودية بين الآونة والأخرى بعد الهجرة التى وجدت إعجابا بوجه عام، ليس فقط بسبب صدمة الحرب، بل أيضا بدعم عن طريق انتشار الوجودية الفرنسية. إلا أن اللهجة المنبرية التى ارتبطت بالمطالبة بوجود حقيقى، لم تكن صالحة للإبقاء عليها فترة طويلة. كل الداعين إلى الصحوة والموجهين إلى الازدهار أصابهم الإرهاق على مر الأيام. علاوة على ذلك تمثلت النتيجة فى أنه سرعان ما عاد تأثير الاتجاه الاجتماعى والعلمى، وما أدى إليه ذلك من آمال فى فلسفة نقدية جديدة وغالبية مؤيدوها الأوائل أهبطوا الفلسفة ذات

الاتجاه الوجودى والاستعلائي نتيجة مبالغتها في الانفعالية أو الميتافيزيقية، إلى حد ما بملاحظات نقد، غالبا ما تكون تقريبا دون تعليق هكذا نتج فجأة في الستينيات وضع مناقشة تام الاختلاف، بالأحرى نتج عراك بين نموذجين جديدين، نتج استقطاب بين نظرية العلم ونظرية المجتمع، بين ما أسموه الوضعية وما أسموه فلسفة الجدل، بين العقلانية النقدية والنظرية النقدية (أيضا نتيجة أثر جانبي الإعجاب الحزبيين فجأة بشعارات مثل "النقد"، و "التوير"، و "الرشد") في هذا العراك ظهر ما وكأنه انتصار لفلسفة تحرر أو لا تحرر للماركسية الجديدة، حيث ازداد إعجاب الشباب بها، لكن الوضع الاقتصادي الجديد الذي أوضح حدود النمو وأيضا حدود ما يؤدي إليه ذلك من يوطوبيا، والإرهاب العملي الذي استند إلى النقد اليساري للمجتمع – قاما معا عام ١٩٧٠ بتغيير الوضع الأساسي للحوارات شديدة الانفعال المتصفة إلى حد ما بالنظرية العلمية العالية، وإلى حد ما بالسياسة. منذ ذلك الحين يبدو أن طريقة تأمل برجمانية أو أنالوطيقية، باختصار "أكثر علما"، خلك الحين يبدو أن طريقة تأمل برجمانية أو أنالوطيقية، باختصار "أكثر علما"،

هذا لا يعنى أن ما يتبع ذلك الآن فى الفلسفة هو توجيه جديد لحقيقة العلم مما يؤدى إلى ميل جديد وكبير العلمنة (كذلك على سبيل المثال عندما نتجت مصادمات استفزازية جديدة عن طريق نظرية التطور). على العكس من ذلك أوضح فيتجنشتاين وبوبر حدود العلم، ثم بعدهما بدرجة أكبر كل من [توماس] كون، و [باول] فير آبند، حتى إن الخطر يتمثل الآن فى تحول العقلانية الناقدة فى كل مكان إلى لاعقلانية غير ناقدة، بوجه خاص رد الفعل الفرنسي الحديث الذى يرجع أساسا إلى فلاسفة ألمان مثل نيتشه وهيدجر، ضد العقلانية الفرنسية القديمة فى الاتجاه نفسه (ما بعد البنية)(١٦).

إذا ما كان المراد دائما هو تقييم هذا التطور من تمجيد العلم في بداية القرن حتى التراجع عنه في نهاية القرن، فسوف يظهر بوضوح في ألمانيا "جدال" حاد ملحوظ عن العلم وأمل التحرر. يجوز إرجاع الميل إلى فلسفة التحرر إلى وجود موروث فكر ميتافيزيقي حاد من ناحية، وأيضا إلى وجوب وجود أثر بالغ لمعاناة الأزمات في ألمانيا من ناحية أخرى. لم تنبعث الحربان العالميتان في النصف

الأول من القرن في ألمانيا فقط، إلا أنهما انتهتا بهزيمة شديدة لألمانيا وأوجبا عليها مرتين "بداية جديدة" اجتماعية وفكرية. لكن نظرا للعديد من الأزمات وفلسفات الأزمات يتضح أنها استطاعت أيضا أن تأتي الجيل الشاب على وجه الخصوص برشد مؤكد يدفعهم للميل إلى فلسفة "علمية" محضة، إلى البرجمانية والوضعية حتى وجب أن يصبح استبيان أسس هذه الفلسفة غير مؤكدة مرة أخرى. لذلك يتواجد في نهاية القرن، ليس فقط عن طريق اجتهاد وسطاء متحمسين، نوع من الفلسفة المتوسطة التي تتسم بالتوفيقية مع كل النقاط المهمة المتغيرة، فيها تستطيع عناصر ذات مصدر مختلف أن تبنى أحيانا مزجا أو تحالفا مدهشا. لكن قبل كل عناصر ذات مصدر مختلف أن تبنى أحيانا مزجا أو تحالفا مدهشا. لكن قبل كل شيء، ليس فقط بسبب الموروث التاريخي الكبير في ألمانيا، استطاع نوع من فلسفة التأويل التاريخية أن يتطور، تلك الفلسفة التي تعرض تفلسفها الذاتي المعروف في صورة تأويلات لفلاسفة سابقين.

مما يذكر أيضا فيما عدا ذلك أن التناقض الوارد هنا من الفلسفة ذات الاتجاه العلمى ومن فلسفة التحرر ليس بجديد، شأنه شأن ما سلف من محاولات الوساطة. إن إزالة التناقض من فلسفة عقلانية وجودية فى المثالية الألمانية، حيث المعرفة المطلقة تطابق الدين المطلق فى الأساس، وسرعان ما ينفصلان هن جديد، إلا أن هذين النقيضين اللذين يتصفان بالبديهية، يحاول كل منهما أيضا أن يضم نقيضه بأى شكل لأن غالبية فلسفات التحرر تتصف، فى الأصل على قليل بكثير أو قليل من "العلمية"، وبديهي أنه ليس القليل من الفلاسفة ذوى الاتجاه العلمي يعتقدون أن فلسفة حقيقية (دقيقة) لعلها تجعل تطبيقا حقيقيا (صحيحا) فى الإمكان مع كل ذلك يبدو أن هناك تناقضا يتميز بشكل صارم بين فلاسفة القرن العشرين. هذا التناقض لذى يؤدى إلى وصفه بأنه وجهان مختلفان لليقين. ينطلق الفلاسفة المدفوعون بأمل التحرر من يقين أن اليقين العلمي ليس كل اليقين، وأن هناك واقعا غير علمي أهم من الواقع الوارد أو يمكن إدراكه علميا. إن أملهم فى التحرر يعتمد أساسا على يقين تحرر، هذا اليقين يفترض إمكانية اتصاف شيء مثل هذا التحرر باليقين المشكلة فى التحقق فقط. مثل هذا "اليقين الميتافيزيقي للتحرر" يكون بالطبع نوعا المشكلة فى التحقق فقط. مثل هذا "اليقين الميتافيزيقي للتحرر" يكون بالطبع نوعا أخر تماما غير اليقين المنطقي أو التجريبي الخاص بالمعرفة العلمية. إلا أن اليقين

الفعلى ذاته المتمثل في أن المعرفة العلمية شكل مسلم به اليقين، ليس أيضا معرفة علمية.

## ٦-٢- توقع وخيبة أمل:

تركت فلسفة القرن العشرين في ألمانيا أثرا متباينا: نظريات جديرة بالاهتمام وصرحا فكريا، تحليلات رفيعة وبحوث دقيقة من ناحية، وهوايات فكر أحادى ومحض أوهام، مناهج لامعقولة ورؤى وهمية مبهمة من ناحية أخرى حتى وصلت لرابطة من حدة الذكاء والبله. ما كان ضخما حتى أثار نفوس عديدة عشرات السنين، صار رد فعله اليوم لدى من يقابله مجرد هزة رأس. دون الرغبة في جعل هؤلاء الذين يضحون بحياتهم في سبيل العلم أضحوكة، يجب التساؤل: أي غاية بلغتها فلسفة القرن العشرين، أيضا بالمقارنة بالعصور الأخرى؟ ما قدر الفطنة التي تم استغلالها في فلسفات القرن العشرين ليس هنا فقط بالطبع؟ على وجه الإجمال تتبقظ دائما الأشواق ودائما تنتج خيبة كبرى للأمال. الوجود لا يبوح بسره، أيضا الاستعداد للإقبال عليه يبدو فاشلا (هيدجر)، التصميم والرزانة يبدوان أقل من ذى قبل لدى البشر، أيضا إعادة ميلاد الإنسان عن طريق فكر وجودى في الأزمة الغائبة لم تحدث (ياسبرز)، بدلا من ذلك قام الذوبان العام للشخصية [ انعدام الفردية] مع اقفرار روحى (عن طريق الإمكانيات التكنيكية للتضليل إلى فقدان الوعى) بقبول مقادير لا عهد لنا بها. الماركسية لم تصوب ذاتها عن طريق ما أسموه التيار الحرارى قبل أن تفشل (بلوخ)، كذلك ظل الاضطلاع على الحال الكلى لغرور العقل بالنظر إلى المطلق، يتصف بالخبرة والتقوقع (هوركهيمر، وأدورنو)، بينما النقد الأيديولوجي الذي صار يتصف علميا بالذرائعية، فقد اتجه نحو ذاته ونحو مقارنة المجتمع. وأخيرا لم تتحول الفلسفة إلى علم أو إلى نظرية علم مجردة، بل انحلت أمام العلم (دائرة فيينا)، بل الأرجح أن تكون المشاكل القديمة ما زالت قائمة دائما، الفكر يتورم دائما، ومن المعتقد أن هذا لا يتعلق باللغة فقط. في النهاية صار العلم أكثر تساؤلا من ذي قبل (فيتجنشتاين وبوبر). بإيجاز: إن علمنة الفلسفة فشلت مثل الإحياء الوجودي للإنسان، لا يكون الحديث مطلقا عن الطموحات السياسية لفلاسفة، كقادة فكر للبشر أو على الاقل لشعبهم. هكذا تعطى

فلسفة القرن العشرين في أول الأمر انطباع الفشل العام، أي التسوية السلبية. ما هي المشكلة إذا التي تم حلها بالفعل؟

لابد أن يشمل استعراض فلسفة القرن العشرين، تفاديا لظلمها، الإشارة إلى ما استطاعت تحقيقه من مكاسب. كل من استهدف هذا وجد إرشادات تصورية لنفكر ذاتي وجودي، ولشرح فهمنا للعلم، وأصبح أكثر اهتماما بتاريخية الفكر، وتيقظا للأبعاد الاجتماعية لوجودنا برمته ولعدم دقة لغتنا وتكلمنا. لقد قامت فلسفة القرن العشرين على الأقل بتوسيع آفاقنا، حتى ما وقع فيه فلاسفتها من خطأ، قد حقق لنا فائدة على وجه الإجمال (وخطرا على الأمن العام أيضا بين الحين والحين). لا يجوز إذا أن يرتكز الأمر على احتقار فلسفة القرن العشرين في ألمانيا بتهاون – فهذا يعنى احتقارا لفكرنا الخاص – كما أن فكرنا الحالى ما زال شديد التحلق بفكرنا السابق. وعلى الرغم من أن الصورة المؤكدة لخصوصية وضعت فلسفة أحدث حقبة في ماضينا لا يجوز أن تكون خاطئة تماما، يجب التساؤل سريعا عن أسباب هذا الاضطراب الفلسفي.

فى أول الأمر يكون هناك اعتراض ببرهان جيد على أن كل الفلسفة قد أخفقت حتى الآن (اعتمادا على اعترافاتها الذاتية)، أى أن الواجب على الفلسفة أن تخفق دائما، لأنها لن تجد مطلقا الحقيقة التى يبحث عنها. إن هناك فعلا أشكالا مختلفة للإخفاق. إن الأمل العام الذى لا يمكن تجنبه تقريبا أن يتم اتخاذ الطريق الصحيح إلى الحقيقة، ثم المعرفة، وعدم الوصول بها بعد للهدف، يختلف من القيام الصحيح إلى الحقيقة مؤكدة "مدركة" أو "مرئية" التى يمكن بطريقة عقلية الاعتراف بها مباشرة كغير عقلية بتطوير وإيقاظ ذاته وظنون أخرى، ثلك التى يجب أن تثبت انها وهمية فيما بعد. هل وعدت فلسفة القرن العشرين بالكثير لأنها ربما انتظرت من نفسها الكثير؟ هل يجوز عموما أن تقطع فلسفة عهودا على نفسها، أى أن تقوم مبدئيا بإيقاظ الآمال؟ وعلى العكس هل تستطيع أى فلسفة عموما أن تتجنب تطوير توقعات دائمة التزايد اذاتها وللآخرين؟ الواقع أن الأمر لم يؤد نادرا إلى أن الجمهور قد صرف النظر عنها [ببرود] تدريحيا، لأن تساؤلات الموضوعات الجمهور قد صرف النظر عنها [ببرود] تدريحيا، لأن تساؤلات الموضوعات الحاسمة لم يعد لها إجابات موجهة، والفلاسفة ذاتهم، على الرغم من حيرتهم الواضحة، يواصلون ظهورهم كعالمين أو كمعطين الأفضل، هذا لا يعنى أنهم على الأول لا يعلنون اضطرابهم واستسلامهم أو شكهم. إن الاعتراف بالخطأ يتعسر الأقل لا يعلنون اضطرابهم واستسلامهم أو شكهم. إن الاعتراف بالخطأ يتعسر الأقل لا يعلنون اضطرابهم واستسلامهم أو شكهم. إن الاعتراف بالخطأ يتعسر الأقل لا يعلنون اضطرابهم واستسلامهم أو شكهم. إن الاعتراف بالخطأ يتعسر

بوضوح على المفكرين، وإن دعت الضرورة يستطيعون أن يعلنوا دائما أن نظرياتهم السابقة (في حالة التراجع الواقعي عنها) كانت كتمهيد، أو أن الفكر الشخصي الكبير له الحق في الوقوع في خطأ كبير.

يجوز على أى حال البحث عن عدم الارتياح المحدث فلسفة ألمانية في العلاقة المتوترة بين المتوقع وخيبة الأمل. هذا يعنى (وإن كان التعبير اقتصاديا متخصصا وغير لائق للسياق) سوء تنسيق الاستهلاك والإنتاج. ما الهدف الذي يتفيأ إليه الفلاسفة من الفلسفة، وبماذا يعد الفلاسفة جمهورهم؟ على الملأ أعلن الفلاسفة دائما أملهم في الاقتراب من الحقيقة أكثر من كل ما فيما عداهم من البشر، وأيضا أكثر ممن سبقوهم من فلاسفة. لكن منذ بداية العصر الحديث تطور نوع من فلسفة المنهج التي حاولت أن تسترجع [تتقيأ] دائما الماضي بقليل أو كثير من التطرف، وأن ينتظروا كل الحقيقة من فلسفة المستقبل، أي من فلسفة المستقبل المقلدة. بدلا من التساؤل عما هو كائن وكيفية فهم ما هو كائن، ظهرت المطالبة بفلسفة جديدة تماما، تستطيع أن تجعل كل شيء يتضح تحت ضوء جديد تماما، وبذلك يمهد الوعد شبه الغامض الطريق لهذا الفكر الجديد. تضع الفلسفة كل الأمل في ذاتها، هذا يعنى في فلسفة ذات تصور مستقبلي تم إعداده بشكل أو بآخر. بذلك ترفع الفلسفة دعوة سامية، وتكلف نفسها بالسعى للنجاح، وتحدد الأهداف التي يجب أن تجعلها فيما بعد مقياسا لتقييم ذاتها. المنشود سوف يكون فلسفة جديدة وحقيقية ونهائية. على الفلسفة كعلم مطلق أن تقدم يقينا مطلقا، وليس فقط كعوض عن يقين التصديق المفقود. هكذا يجب ورود منتظرات مخيبة للآمال، وأيضا إحباط وسأم.

السؤال هو: كيف تسير الأمور مع الفلسفة؟ هل ستواصل الفلسفة سيرها؟ ما هو المتوقع الآن؟ أهى نهاية الفلسفة؟ أم فلسفة بلا نهاية؟ على أية حال يطرح السؤال نفسه عن مستقبل الفلسفة بطريقة مبدئية(٦٢) شديدة، ويشمل أيضا إمكانية نهاية الفلسفة.

هل ما زال للفلسفة مستقبل؟ هذا السؤال الأساسى الذى حق طرحه نظرا للفوز الباهر الذى حققه فكر الرياضيات والفنيات من ناحية، وحققته سلطة حظر الفكر وتضليلاته من ناحية أخرى. ربما يستهدف التدريب التوجيهى المعلن أو المستور للفكر، وهذا ما يخشاه البعض، أن يجعل أخيرا الفكر الحر عن كلية الواقع في غير المستطاع. لقد تعرض الفكر الحر دائما للتهديد، على الأخص من

ناحية الدولة والكنيسة، وفي الحقيقة كان هذا الفكر الحر دائما كظاهرة استثنائية. لكن اليوم فقد حل محل القوة الصريحة تحايل غير ملحوظ، على سبيل المثال عن طريق الدعاية. ربما لا نتجه في يوم ما إلى الفكر، لأن كل شيء قد تم بحثه حسب الطلب. ربما يصبح التفلسف لا حاجة إليه، لأن العلوم سوف تحتل في يوم من الأيام كل المساحة الممكنة للفكر. ربما يتواجد في القريب العاجل، وهذا ما يعود البعض ويتمنونه وهم مكرهون، بيان علمي عالمي كامل ونهائي يؤدي للاستغناء عن كل الفكر الفلسفي عن الكل وأساسها، وعن الوجود والوجوب... إلخ. وبلا شك لعل مثل هذا المنتظر (انتهى مرة أخرى إلى الفشل في القرن العشرين)، عندما لا يقوم على اعتقاد غير مسبب، بل على حجج عقلانية، يكون في الوقت نفسه تعبيرا عن تفكير فلسفى تأملى. ولعل المنتظر يثبت ذاته على عكس المنتظر، هذا يعنى أن كل صيغة العالم العلمية التي لا خلاف عليها وتوضح كل شيء، قد تم الوصول إليها، ويصبح من المحتمل الاستغناء الفعلى عن الفلسفة، وبعد ذلك لعله لا تكون عليها أي حسرة. وطالما هذا ليس هو الحال وحتى بعيد الاحتمال، سوف يحتاج البشر فكرا آخر، على سبيل المثال: فكر المعنى. أي إمكانية إذا من إمكانيتين، الهروب إلى العقيدة أو إلى الشرود؟ يجوز للفلسفة القائمة أن تسود كيفما تشاء، وتعود الإمكانية الحقيقية مرة أخرى إلى فلسفة أفضل. ربما لم يكن التفلسف بهذه الضرورة مثل اليوم.

عندما لا يقلع البشر عن التفلسف، وهذا هو الراجح أيضا في المستقبل، وتبحث الأسئلة الأساسية عن إجابات أساسية، كيف تستطيع أن تبدو فلسفة المستقبل؟ هل تستطيع أن تبدو مختلفة عموما عن نظيرتها الحالية، حيث كثيرا ما تم طرح كل الأسئلة، وكثيرا ما تم البحث عن كل الإجابات، والنتيجة هي الحيرة العامة بيسر يجد السؤالان إجابة نظرية محضة وشكلية. التفلسف كان دائما فكرا فيما لا منفذ منه، التفلسف ينحصر في تلمس المنافذ، ولهذا فقط فهي ضرورية. لكن الفلسفة كفكر حر لا يمكن أيضا تقديرها، هذا يعني أنها غير متوقعة، لأن التفلسف فكر يشكل ذاته بذاته في موقفه التاريخي الراهن الذي لا يمكن حسبانه مستقبلا لذلك فإن الفائدة ضئيلة من التحديد المستقبلي لمتطلبات مسيرة الفلسفة، ولما يؤدي إليه ذلك من إيقاظ منتظرات جديدة (على الرغم من أن تصور فلسفة حقيقية وما يؤدي إليه ذلك من فهم معياري للفلسفة لا يمكن أيضا تجنبه على ما يبدو). الطريق

مفتوح لمسيرة كل من الشيء والفكر. ستكون الفلسفة ما تستطيع وتريد أن تكون. لكن بالنظر إلى الضلال والوهم ربما يصبح التفلسف من تلقاء ذاته في وقت ما أكثر "واقعية"، وربما يصبح الفلاسفة قريبا – الأمل ضعيف في هذا – أكثر حرصا (موضوعيا) وأكثر تواضعا (ذاتيا). حتى وإن استطاع مثل هذا الفكر الذي يرتكز على الجوهر أن يكون دائما أو إلى حين مجرد "قلسفة مصغرة".

# الهوامش (كل هذه الهوامش من المترجم)

- (١) علم الكلام هو الفلسفة اللاهوتية.
- (٢) الاسمية (Nominalismus) هي المذهب الذي يرجع المعاني العامة إلى الأسماء.
- (٣) " الجهة " هى اللفظ الدال على كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع، إيجابية كانت أو سلبية، كالضرورة والدوام، واللاضرورة واللادوام. تتك الكيفية مادة القضية، واللفظ الدال عليها يسمى جهة القضية. انظر المعجم الفلسفى، جميل صليبا، بيروت ١٩٧١.
- (٤) يقول ليبنتس: "الموناد (Monaden) ليس شيئا آخر سوى جوهر بسيط فى المركبات، ونعنى بالبسيط ما لا جزء له". المعجم الفلسفي، يوسف كرم، مراد وهية، يوسف شلالة، القاهرة ١٩٦٦.
- (٥) النومن "Noumenon" مقابل للظاهر ويطلق على الشيء فى ذاته، وهو الحقيقة المطلقة التى تدرك بالحدس العقلي، لا بالتجربة والإدراك الحسي. انظر معجم المصطلحات الفلسفية، مراد وهبة، القاهرة ١٩٩٨.
- (٦) " الأنانية " (Ichheit-Ego) في علم ما بعد الطبيعة هي إثبات وجود الأنا، وإنكار وجود الأشياء الأخرى كلها. أما الأنانية في علم النفس هي حب الذات. لذلك يفضل استعمال لفظ "الأنانة" بدلا من "الأنانية" للدلالة على هذا المذهب دفعا للالتباس. انظر المعجم الفلسفي، جميل صليبا.
- (٧) ورد عام ميلاد فريدريش شلنج في الأصل الألماني ١٧٨٥، "Das Neue Fischer Lexikon" والصواب هو ١٧٧٥. انظر على سبيل المثال:
- (٨) النقوية (Pictismus)، حركة دينية نشأت فى ألمانيا. فى القرن الـ ١٧، وعارضت الكنيسة، ودعت إلى الخبرة الدينية الشخصية، انظر:

F.W Kanzabach, Orthod.oxie und pietismus, 1966.

- (٩) علم الوجود أو الأونتولوجيا (Ontologie) قسم من الفلسفة، وهو يبحث عن الموجود في ذاته مستقلا عن أحواله وظواهره، أو هو علم الموجود من حيث هو موجود. موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، بيروت ١٩٨٤ (أرسطو).
- (١٠) الفلاسفة يطلقون "اللحظة" على كل مرحلة من مراحل التحول المادي، أو النفسي، أو الاجتماعي، أو الجدلي، ذلك هو المعنى الأبدى الذى أخذ به هيجل، إلا أنه أضاف إليه معنى آخر مقتبسا من علم الطبيعة، وهو القول: إن اللحظة علة الحركة أو قوة الدفع. انظر المعجم الفلسفي، جميل صليبا.
- (۱۱) الاغتراب (Entfremdung, alienation)، هو عند هيجل أن يضيع الإنسان شخصيته الأولى ويصير إنسانا آخر أغنى من الأول. انظر المرجع السابق.
- (١٢) المصادرات (Postulate) قضايا يطلب التصديق بها لحاجة العقل البيها في الاستدلال، وقد سميت بالمصادرات لأن المتعلم يراود على التسليم بها دون برهان، مع أنها ليست بينة في نفسها، وهي بهذا المعنى مقابلة للبديهيات (Axiomes)، لأن البديهيات بينة في نفسها. انظر المرجع السابق!
- (۱۳) ماكس شتيرنر (Max Stirner) اسمه الحقيقى كاسبر شميدت (Kaspar Schmidt)، وقد تناول الأنانة الحتمية فى عمله "الذات وخاصيتها" (Einzige und sein Eigentum) انظر المعجم الفلسفي، جورج كلاوس ومانفرد برلين ١٩٧٤

(Philosophisches Wörterbuch, herausgegeben von Georg Klaus und Mannfred Buhr, Berlin, 1974.)

(12) التركيب (Synthese) هو الجمع بين الرأى (These) وضده (Antithese) في قول جديد يأخذ بأحسن ما في الرأيين، ويمزج أحدهما بالآخر، مستعينا على ذلك بوجهة نظر أعلى من وجهتيهما. فلابد كما يقول هيجل من الصراع بين الأضداد، ولابد كذلك، للوصول للحقيقة المطلقة، من اتحاد الأضداد وانسجامها. المعجم الفلسفي، مراد وهبة.

- (١٥) Sören Kierkgard = سيرن كيركجور (هكذا ينطق في الدانمركية). موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي.
- (١٦) معنى "الغير" أو "السوي" مضاد لمعنى "الأنا"، إلا أنه ضرورى له، لأن الإنسان لا يدرك ذاته إلا إذا تصور وجود غيره، فإدراك وجود الغير ضرورى إذا لإدراك وجود الذات. المعجم الفلسفي، يوسف كرم.
- (۱۷) "كوجيئو" (Cogito) لفظ لاتينى معناه "أفكر" يشار به إلى قول ديكارت "أنا أفكر، إذا أنا موجود" (Cogito ergo sum). ومعنى هذا القول إثبات وجود النفس من حيث هى موجود مفكر، والاستدلال على وجودها بفعلها الذى هو الفكر. المعجم الفلسفي، ج. كلاوس و م. بور، برلين ١٩٧٤.
- "(١٨) هذا المبدأ ورد في الأصل باللغة اللاتينية / Credo quia" absurdum est"

"Ich geaube, weil es widersinnig ist"

انظر المرجع السابق!

- (١٩) نقديات "كانت" الثلاثة هي: " نقد العقل المحض"، و "نقد العقل العلمي"، و "نقد الحكم".
- (٢٠) مدرسة ماربورج (Marburger Schule)، هي المدرسة المنطقية في الكانتية الجديدة نسبة إلى جامعة باسم تلك المدينة في جنوب المانيا.
- (٢١) مدرسة بادن (Badische Schule)، أو يقال لها مدرسة جنوب غرب ألمانيا (Südwestdeutsche Schule)، هي المدرسة القيمية في الكانتية الجديدة.

انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، أ. م بوشنسكي، ترجمة د. عزت قرني، عالم المعرفة ١٦٥، الكويت ١٩٩٢، ص ١٥٧-١٥٧

[I.M. Bochenski, La Philosophie Contempopaine en Europe. Paris]

(۲۲) للشيء عند الفلاسفة المحدثين معنيان. أولهما واقعى معين، وثانيهما فلسفى مجرد، وهو يطلق عليه كانت اسم "الشيء بذاته" (Chosc en soi = Ding an sich)،

أى الشيء المطلق المستقل عن الظواهر الطبيعية، وعن صورها الموجودة بالفعل. انظر المعجم الفلسفي، كلاوس. بور!

- (٢٣) العماء (Chaos) هو الخلاء المظلم، وغير المحدود، المتقدم على وجه العالم ؛ وهو أيضا حالة الفوضى والاضطراب التى تكون عليها عناصر الوجود، قبل أن تتناولها يد "الصانع" [Weltbaumeister, Weltschöpfer] [لدى ديكارت [Démiurge] بالتنظيم والتسيق. "العماء" هو أيضا "الهيولى"، أى المادة اللامتشكلة المفروض أنها سبقت وجود الكون، وهو كذلك "اللاتكون"، وهو حالة الكون المختلطة قبل تكوينه. انظر المعاجم الفلسفية لكل من كلاوس، ووهبة، وصليبا!
- (٢٤) يطلق لفظ "التضمن = Implikation" في الفلسفة الحديثة على علاقة منطقية صورية بين حدين، بحيث يكون الثاني منهما لازما بالضرورة عن الأول. انظر مراجع الهامش السابق!
- (٢٥) الفينومينولوجيا، هي فلسفة الماهية، هي علم الظواهر المتعالى عند هوسرل. هذا العلم هو الطريقة التي توصل العقل بالتحليل المتتالى إلى محاذاة شطر الشعور المحض المستقل عن المعطيات التجريبية أو إلى محاذاة شطر (الأنا) في سبيل تحديد بناء الأساسية وتبيين الخصائص الذاتية لكل ما يمكننا معرفته.

انظر كتاب التعريفات، الجرجاني، مصر ١٣٠٦هـ، نقلا عن معجم الفلسفة، صليبا.

(٢٦) حالة القصدية: وحدة بين من يفكر وما يفكر فيه.

(٢٧) من الملحظ وفرة المصطلحات ذات الأصل اليوناني عند هوسرل، هذان المصطلحان يونانيان، ويعودان، في معانيهما الأصلية، إلى أرسطو وأفلاطون. وقد اختلف الباحثون في نقلها إلى العربية، لذلك آثرنا تعريب الأصل اليوناني. يشير عبد الرحمن بدوى في "موسوعة الفلسفة". إلى أن هوسرل يستعمل التعبير " نوئيسيس= Noesis" للدلالة على المضمونات الواقعية، بينما يستعمل اللفظ "نوئيما = Noema" للدلالة على المضمونات غير الواقعية الموجودة في الشعور. فالقصدية إذا مزيج من النوئيسيس (التعقل) والنوئيما (المعقول). أما عزت قرني فينقل رأى بوشنسكي إلى العربية قائلا: "يطلق هوسرل اسم "Noesis

- التفكير" على الجهة التى تهب الصورة لمادة التجارب القصدية، واسم "Noema = الفكر" على مجموع المعطيات القائمة في الإدراك الخالص".
- (٢٨) "الرد" عند هوسرل إرجاع الشيء إلى حقيقته وتطهيره من اللواحق الزائدة عليه.
- (٢٩) العنوان الكامل لعمل هوسرل: "أفكار لإيجاد فينومينولوجيا [ظاهراتية] وفلسفة فينومينولوجية"
- (٣٠) عملية "الإبوخية = Epoché" أى "تعليق الحكم"، وهو ما يسميه هوسرل بالاسم اليوناني époché (أى التوقف"، حرفيا). انظر بوشنسكي ص ٢٣٢!
- (٣١) الأخلاق النسبية هي مجموع قواعد السلوك المقررة في زمان معين لمجتمع معين. نقول: أخلاق العرب، وأخلاق الفرس، وأخلاق الروم. أما الأخلاق المطلقة فهي مجموع قواعد السلوك الثابتة، التي تصلح لكل زمان ومكان. ويسمى العلم الذي يبحث في هذه الأخلاق فلسفة الأخلاق (Ethik)، وهي الحكمة العملية التي تفسر معنى الخير والشر. انظر المعجم الفلسفي، صليبا!
- (٣٢) "إيروس = Eros" إله الحب عند اليونان. وايروس أيضا هو الحب أو الرغبة الجنسية الشديدة. المعجم الفلسفي، كلاوس وبور!
- (٣٣) "Gartenlaube التكعيبة" مجلة دورية ألمانية صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت واسعة الانتشار (وصل توزيع أحد أعدادها عام ١٨٥٥ إلى ٤٠٠ ألف نسخة) أسسها إرنست كيل (Ernst Keil) عام ١٨٥٣ "Stil der Gartenlaube التكعيبة = Stil der Gartenlaube أصبح يعنى التهكم والسخرية.
- (٣٤) المحسوس يسمى أيضا الحسى، هو المنسوب إلى الحس، فهو عند المتكلمين ما يدرك بالحس الظاهرى، وعند الفلاسفة ما يدرك بالحس الظاهر والباطن. انظر المعجم الفلسفي، صليبا!
- (٣٥) الصيغة عند الفلاسفة هي العبارة الدقيقة التي تسمح بالاستنتاج. انظر ما سبق!

(٣٦) أهم مناهج الميتافيزيقا منهج الشفرات (Chiffrenlesen) الشفرة هى الوجود الذى يضعنا فى حضور التعالى، دون أن يكون على التعالى أن يصير موجودا موضوعيا أو موجودا ذاتيا. ومن المستحيل أن نفصل فى الشفرة ما بين الرمز والمرموز إليه. انظر بوشنسكى ص ٣١٦!

(٣٧) المقولة، هى المحمول، ووجه إطلاقها على المحمول كون المحمول فى القضية مقولا على الموضوع، "وجميعها مقولات" وهى الأجناس العالية التى تحيط بجميع الموجودات، أو المحمولات الأساسية التى يمكن إسنادها إلى كل موضوع، وعددها عند أرسطو عشرة، وهي:

٦\_ الذمان ( المذر)

| ٠ ــ سرسن ( سعی)       | ا ـــ الجواهر               |
|------------------------|-----------------------------|
| ٧_ الوضع               | ٢_ الإضافة                  |
| ٨الملك                 | ٣_ الكم                     |
| ٩_ الفعل               | ٤_ الكيف                    |
| ١٠ - الانفعال          | ٥_ المكان ( الأين)          |
| ت هي أربعة أجناس كبرى: | والمقولات عند إيمانويل كاند |
| ٣_ الإضافة             | ١_ الكم                     |

٢\_ الكيف

وعدد المقولات عند رينوفيه مختلف عن عددها عند كانت بالأنة يضيف البها مقولتي الزمان والمكان انظر المعجم الفلسفي، كلاوس و بور!

٤\_ الجهة

(٣٨) التحليلات (أنالوطيقا) عند أرسطو هى المنطق الصوري. وهى قسمان: التحليلات الأولى وتشتمل على تحليل القياس، والتحليلات الثانية وتشتمل على المعرفة العلمية والبرهانية. انظر المعجم الفلسفى فى صليبا!

(٣٩) الإحيائية تعنى الأخذ بالتعليلات البيولوجية فى تحليل الأوضاع الاجتماعية. انظر المعجم الفلسفى كلاوس وبور!

- (٤٠) العكس استدلال مباشر يقوم على استنتاج قضية من قضية أخرى بتصيير الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، مع بقاء السلب والإيجاب بحاله، والصدق والكذب بحاله. انظر المرجع السابق!
- (٤١) الكيبرنيتك (Kybernetik)، (Cyberneties) (السيبرنيتكا، السبرانية)، أصل هذا اللفظ يونانى (Kubernétiké) وهو مشتق من لفظ (kubernan) ومعناه فن الحكم، أو التوجيه والإدارة ويطلق هذا اللفظ أيضا على الأعمال التقنية التى يتم بها إنشاء آلات ذاتية الحركة شبيهة بالإنسان من حيث قدرتها على مراقبة نفسها بنفسها. انظر المرجع السابق!

### (٤٢) هذا القول ذو أصل لاتينى:

- " bi bene, ibi patria = wo es mir gut geht da ist mein vaterland أينما عالى، يكون وطنى"
  - (٤٣) "الهيولي" لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة .
- (٤٤) العرض الصريح (explicit = explizit) هو العرض الواضح، والظاهر، والبين، خلافا للعرض الضمني، أو المستتر، أو المضمر

#### (implicit = implizit)

- (٤٥) الواحدية مذهب فلسفى يرد جميع الأشياء إلى مبدأ واحد، سواء أكان ذلك من ناحية الجوهر، أم من ناحية القوانين المنطقية، أو الطبيعية، أو الأدبية: ومذهب الواحدية مقابل لمذهب الاثنينية (Dualism) ومذهب التعدد، انظر المعجم الفلسفى كلاوس وبور!
- (٤٦) كورسيكا (koriska la corse) جزيرة فرنسية في البحر المتوسط شمالى سردينية موطن بونابرت. باعتها جنوى (Genova) بفرنسا ١٧٦٨. احتلتها القوات الإيطالية (١٩٤١ ١٩٩١) صارت تتمتع بنظام حكم خاص ١٩٩١.
- (٤٧) العلم الوضعى لا يبحث عن العلل الأولى للأشياء. ولا عن غايتها النهائية، بل يبحث عن الظواهر الواقعية، ويعمل على ربطها بعضها ببعض بعلامات مباشرة. انظر المرجع السابق!

- (٤٨) السلبى هنا نقيض الإثباتي، أو نقيض الوضعى انظر المرجع السابق! (٤٨) الذر انعية أو الأدانية .
- (٥٠) يطلق اصطلاح "الفلسفة الدائمة"، على القول أن المبادئ الأساسية التى تتضمنها مذاهب الفلاسفة تؤلف تراثا إنسانيا متصلا على الرغم من التعارض الظاهر بينها. انظر المرجع السابق!
- (٥١) كوبيدون ( Cupidon) إله الحب عند الرومان، هو إيروس عند اليونان
- (٥٢) معنى هذا اللفظ عند أفلاطون الإلهام الإلهي، وهو يدل عنده على تأمل الفيلسوف، ويطوله المحارب وإلهام الشاعر. انظر المرجع السابق!
- (٥٣) تطلق "اللحظة" عند الفلاسفة على كل مرحلة من مراحل التحول المادي، أو النفسي، أو الاجتماعي، أو الجدلي. ذلك هو المعنى الذى أخذ به هيجل. انظر المرجع السابق!
- (٥٤) فلسفة البناء الفرنسية (Postsrukturalismus) تقترب من فلسفة الحياة لدى نيتشه ومن الفلسفة الوضعية. انظر المرجع السابق!
- (٥٥) التصويت التهليلي تصويت انفعالي تأييدا لمشروع برلماني وذلك بالتصفيق والهتاف وليس بإحصاء الأصوات.
- (٥٦) يقترب هذا مما قاله كارناب: "إن الميتافيزيقيين موسيقيون بغير موهبة موسيقية، أو شعراء يفتقرون إلى الملكة الشعرية. "انظر موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوى، ص ٢٥١.
- (٥٧) "التحقيق" عند قدماء الفلاسفة إثبات المسألة بدليلها. و"التحقيق" في الطريقة التجريبية هو كل ما يقوم به العالم من أعمال لامتحان النظرية. انظر المعجم الفلسفي، كلاوس و بور.
- (٥٨) "الأبستمولوجيا" لفظ مركب من لفظين: أحدهما Episteme وهو العلم، والآخر logos وهو النظرية أو الدراسة، فهمنى "الأبستمولوجيا" إذا نظرية العلوم أو فلسفة العلوم، انظر المرجع السابق

- (٥٩) (التحليلات = أنالوطيقا = Analytik) عند أرسطو هي المنطق الصورى، وهي قسمان: التحليلات الأولى وتشتمل على تحليل القياس، والتحليلات الثانية وتشتمل على شروط المعرفة العلمية. انظر المرجع السابق!
- (٦٠) الفطرة السليمة "common sense"، حكم متحرر على الأشياء وبصورة صائبة. انظر المرجع السابق!
- (٦١) "البنية" عند الفلاسفة ترتيب الأجزاء المختلفة التي يتالف منها الشيء، وقد تميزت لدى فرنسا في الستينيات، انظر المرجع السابق!
- (٦٢) "مبدئى" أى من حيث المبادئ، التى تتوقف عليها مسائل العلم، ولا تحتاج إلى البرهان (تعريفات الجرجاني)، انظر المرجع السابق!

## فهرس المصادر والمراجع

يشمل الفهرس فى الجزء (أ) كل المصادر الواردة، وفى الجزء (ب) بعض العروض العامة للفلسفة الحديثة. بسبب اختلاف مواضع نصوص أعمال من تم الرجوع إليهم من مؤلفين، فإن تلك الأعمال ترد أحيانا عن طريق طبعات منفردة، وأحيانا أخرى عن طريق طبعات كاملة، وحينئذ يتم ذكر الجزء فقط. تاريخ السنين بين أقواس يعنى الطبعة الأولى، وإذا اختلف هذا مع تاريخ طبعة النصوص المترجمة ذات الأصل الانجليزى أو الفرنسى، تعنى تاريخ صدور الأصل. ترتكز الاستشهادات على المقصود فى السياق من أجل فهم فلسفة المؤلفين. فى هذا الصدد تدل الأرقام الحربية على صفحات الأعمال، والأرقام الرومانية على صفحات مقدمات تلك الأعمال. أجزاء الأعمال ترد أيضا بالأرقام الرومانية، أما الاستشهاد من عمل فيتجنشتاين "Tractatus" فإنه يحمل كالمعتاد رقم الجملة التى ورد فيها.

(أ) المصادر

#### Adorno, Thedor W.:

- (zusammen mit Max Horkheimer) Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (1944). Gesammelte Schriften. Bd. III. Frankfurt/ Main 1981.
- Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951). Gesammelte Schriften. Bd. IV. Frankfurt/ Main 1980.
- Wozu noch Philosophie (1962), In: Gesammelte Schriften. Bd. X/2. Frankfurt/ Main 1977.
- Negative Dialektik (1966). Gesammelte Schriften. Bd. VI. 3. Aufl. Frankfurt/ Main 1984.
  - Philosophische Terminologie. Bd. I. Frankfurt/Main 1973. Bloch, Ernst:

- Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel (1951). Gesamtausgabe. Bd. VII. Frankfurt/ Main 1962.
- Über den Begriff Weisheit (1953). In: Gesamtausgabe. Bd. X. Frankfurt/ Main 1969.
- Was ist Philosophie, als suchend und versucherisch? (1955) In: Gesamtausgabe. Bd. X. Frankfurt/ Main 1969.
- Das Prinzip Hoffnung (1959). Gesamtausgabe. Bd. V. Frankfurt/Main 1959.
- Tübinger Einleitung in die Philosophie (1963/64). Gesamtausgabe. Bd. XIII. Frankfurt/ Main 1970.

#### Brentano, Franz:

- Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. Freiburg 1862.

#### Carnap, Rudolf:

- Der logische Aufbau der Welt (1928). 5, Aufl. Frankfurt/ Main, Berlin und Wien 1979.
- Logische Syntax der Sprache (1934). 2. Aufl. Wien und New York 1968. Cohen, Hermann:
- System der Philosophie. I. Teil: Logik der reinen Erkenntnis (19·2). 2. Aufl. Berlin 1914.
- Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (1991).
  2. Aufl. Köln 1959.
- Die Geisteswissenschaften und die Philosophie (1913). Im Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte. Bd. L. Berlin 1928.

Dilthey, Wilhelm:

- Das Wesen der Philosophie (19.7). In: Gesammelte Schriften. Bd. V. Stuttgart 1957.

Engels, Friedrich:

- Lagen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft (1877/78). In: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Bd. XX. Berlin 1973.

Feuerbach, Ludwig:

- Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie (1842). In: Gesammelte Werke. Bd. IX. 2. Aufl. Berlin 1982.
- Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843). In: Gesammelte Werke. Bd. IX. 2.Aufl. Berlin 1982.

Feyerabend, Paul K.:

- Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie (engl. 1975). Frankfurt/ Main 1976.

Frege, Gottlob:

- Begriffsschrift (1879). In: Begriffsschrift und andere Aufsätze. 2. Aufl. Hildesheim 1964.

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm:

- Werke in zwanzig Banden. Frankfurt/ Main. 1970 ff.

Heidegger, Martin:

- Sein und Zeit (1927). Gesamtausgabe. Bd. II. Frankfurt/ Main 1977.
- Grundprobleme der Phänomenologie (1927). In: Gesamtausgabe. Bd. XXIV, Frankfurt/ Main 1975.

- Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Breslau 1933.
- Deutsche Studenten (3. 11. 1933). In: Guido Schneeberger: Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken. Bern 1962.
- Grundfragen dr Philosophie (1937/38). Gesamtausgabe. Bd. XLV. Frankfurt/ Main 1984.
- Brief über den Humanismus (1949). In: Gesamtausgabe. Bd. IX. Frankfurt/ Main 1976.
  - Was heißt Denken? (1952). In: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen 1954.
- Enführung in die Metaphysik (1953). Gesamtausgabe. Bd. XL. Frankfurt/ Main 1983.
  - Wissenschaft und Besinnung. In: Vroträge und Aufsätze. Pfullingen 1954.
  - Was ist das die Philosophie? (1956). 5. Aufl. Pfullingen 1972.
- Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens (1964). In: Zur Sache des Denkens. Tübingen 1969.
- Phänomenologie und Theologie (1969). In: Gesamtausgabe. Bd. IX. Frankfurt/ Main 1976.
- Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Gesamtausgabe. Bd. XXXI. Frankfurt/ Main 1982.

#### Horkheimer, Max:

- Traditionelle und kritische Theorie (1937). In: Gesammelte Schriften. Bd. IV. Frankfurt/ Main 1988.
- Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie (1940). In: Gesammelte Schriften. Bd. IV. Frankfurt/ Main 1988.

- (zusammen mit Theodor W. Adorno) Dialektik der Aufklärung (1944). In: Gesammelte Schriften. Bd. V. Frankfurt/ Main 1987.
- Zur Kritik der instrumentellen Vernunft (1967). In: Gesammelte Schriften. Bd. Vl. Frankfurt/ Main 1991.

#### Husserl, Edmund:

- Philosophie der Arithmetik (1891). I lusserlianan. Bd. XII. Den Haag 1970.
- Logische Untersuchungen (1900/1901). Husserliana. Bd. XVIII-XIX/2. 2. Aufl. Den Haag 1975.
- Die Idee der Phänomenologie (1907). Husserliana. Bd. II. 2. Aufl. Den Haag 1973.
- Philosophie als strenge Wissenschaft (1911) In: Husserliana. Bd. XXV. Dordrecht, Boston, Lancaster 1987.
- Ideen zu einer reinen Phänomenologie (1913). Husserliana. Bd. III/1 und III/2.3. Aufl. Den Haag 1976.
- Formale und transzendentale Logik (1929). Husserliana. Bd. XVII. Den Haag 1974.
- Cartesianische Meditationen (fr. 1931, dt. 1950). Husserliana. Bd. I. Den Haag 1950.
- Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie (1935) In: Husserliana. Bd. VI. 2. Aufl. Den Haag 1962.
- Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (Teildruck 1936). Husserliana. Bd. VI. 2. Aufl. Den Haag 1962.

#### Jaspers, Karl:

- Allgemeine Psychopathologie (1905). 5. Aufl. Berlin 1948.
- Psychologie der Weltanschauungen (1919). 5. Aufl. Berlin 1960.
- Philosophie (1931). 2. Aufl. Belrin; Göttingen und Heidelberg 1948.
- Die geistige Situation der Zeit (1931). 5. Aufl. Belrin 1949.
- Vernunft und Existenz (1935). 4. Aufl. München 1960.
- Existenzphilosophie (1938). 2, Aufl. Berlin 1956.
- Von der Wahrheit. München 1947.
- Einführung in die Philosophie (1950). 1., Aufl. München 1969. Kierkegaard, Sören:
  - Werke in 36 Abteilungen. Düsseldorf 1950 ff.

#### Kuhn, Thomas:

- Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (engl. 1962, dt. 1973).

#### Marx, Karl:

- Aus den Vorarbeiten zur Dissertation. In: Frühe Schriften. Bd. 1.2. Aufl. Darmstadt 1971.
- Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843/44). In: Frühe Schriften. Bd. 1.2. Aufl. Darmstadt 1971.
  - Thesen über Feuerbach. In: Frühe Schriften. Bd. II. Darmstadt 1971.
- Zur Judenfrage (1843). In: Erühe Schriften. Bd. 1. 2. Aufl. Darmstadt 1971.

#### Natorp, Paul:

- Philosophische Propädeutik. Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie. Marburg 1903.
- Philosophie. Ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den kritischen Idealismus. Göttingen 1911.
- Deutscher Weltberuf. Geschichtsphilosophische Richtlinien. Bd. II: Die Seele des Deutschen. Jena 1918.
  - Philosophische Systematik. Hamburg 1958.

#### Nietzsche, Friedrich:

- Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874), In: Werke, Bd. I. München 1954.
  - Schopenhauer als Erzicher (1874). In: Werke. Bd. I. München 1954.
- Die fröhliche Wissenschaft (1882/86). In; Werke. Bd. II. München 1955.
  - Jenseits von Gut und Böse (1886). In: Werke Bd. II. München 1955.

#### Popper, Karl:

- Logik der Forschung (1934), 4. Aufl. Tübingen 1971.
- Das Elend des Historizismus (engl. 1944/45, dt. 1965). Tübingen 1965.
- Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (engl. 1945, dt. 1957, 7. Aufl. Tübingen 1992.
- Über die Möglichkeit der Erfahrungswissenschaft und der Metaphysik. In: Ratio. Heft 2. Frankfurt/ Main 1957/58.
- Wie ich die Philosophie sehe (gestohlen von Fritz Waismann und von einem der ersten Mondfahrer) (1978), In: Auf der Suche nach einer

besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren. München und Zürich 1984.

#### Rickert, Heinrich:

- System der Philosophie. Teil 1: Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Tübingen 1921.
- Grundprobleme der Philosophie. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. Tübingen 1934.

#### Scheler, Max:

- Der Formalismus in der Ethik und die matriale Werterthik (1913/16). Gesammelte Werke. Bd. II. 5. Aufl. Bern und München 1966.
- Vom Ewigen im Menschen (1921). Gesammelte Werke. Bd. V. 4. Aufl. Bern 1954.
- Philosophische Weltanschauung (1928). In: Gesammelte Werke. Bd. IX. Bern und München 1976.

#### Schlick, Moritz:

- Die Wende der Philosophie. In: Erkenntnis. Bd. 1: 1930-1931. Leipzig 1931.

#### Schopenhauer, Arthur:

- Die Welt als Wille und Vorstellung (Bd. I 1819, Bd. II 1844). Sämtliche Werke. Bd. I und II. München 1911.
- Parerga und Paralipomena I und II (1851). In: Sämtliche Werke. Bd. IV und V. München 1913.

#### Windelband, Wilhelm:

- Was ist Philosophie? (1884). In: Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. Bd. 1.4. Aufl. Tübingen 1911.

Wittgenstein, Ludwig:

- Tractatus logico-philosophious (1921). In: Schriften. Bd. I. Frankfurt/ Main 1960.
- Philosophische Untersuchungen (1958): In: Schriften. Bd. I. Frankfurt/ Main 1960.

- Coreth, Emerich u.a.: Philosophie des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 1986. Fellmann, Ferdinand (Hg): Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert. Reinbek 1996.
- Fleischer, Margot (Hg.): Philosophen des 20. Jahrhunderts (1990). Eine Einfunrung. 2. Aufl. 1992.
- Hügh, Anton und Paul Lübcke (Hg.): Philosophie im 20. Jahrhundert. 2 Bände. Hamburg 1992.
- Lehmann, Gerhard: Die deutscne Philosophie der Gegenwart. Stuttgart 1943.
- Geschichte der Philosophie VIII u. IX. Die Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts I u. II. Berlin 1953.
- Geschichte der Philosophie X u. XI. Die Philosophie im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts I u. II. Berlin 1953 u. 1960.
- Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Philosophie der Gegenwart. In Einzeldarstellungen. Von Adorono bis v. Wright. Stuttgart 1991.
  - Noack, Hermann: Die Philosophie Westeuropas. Darmstadt 1962.
- Plümacher, Martina: Philosophie nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland. Reinbek 1996.
- Schnädelbach, Herbert: Philosophie in Deutschland 1831-1933. Frankfurt/ Main 1983.
- Speck, Josef: Grundprobleme der großben Philosophen. Philosophie der Gegenwart I-VI. Göttingen 1972-84.

- Stegmüller,

Wolfgang:

Hauptströmungen

der

Gegenwartsphilosophie. Stuttgart 1960.

# فهرس الأعلام

| Adorno, Theodor W.  | - أدورنو (1903 – ١٩٦٩)                     |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Aristoteles         | – أرسطو (۳۸۶ – ۳۲۲ ق.م)                    |
| Platon              | – افلاطون (۲۲۷ – ۳٤۷ ق.م)                  |
| Engels, Friedrich   | - إنجلس (1820 – ١٨٩٥)                      |
| Berkeley, George    | - برکلی (۱۲۸۰ – ۱۷۵۳)                      |
| Brentano, Franz     | – برنتانو (۱۸۳۸ – ۱۹۱۷)                    |
| Plato               | <ul> <li>بلاتون (۲۲۷ – ۳٤۷ ق.م)</li> </ul> |
| Planck, Max         | – بلنك (۱۸۵۸ – ۱۹۶۷)                       |
| Bloch, Ernst        | - بلوخ (۱۸۸۵ – ۱۹۷۷)                       |
| Popper, Karl        | - بوبر <b>(1902 – ۱۹۹</b> ٤)               |
| Buddha              | - بوذا (560 – 480 ق.م)                     |
| Bacon, Francis      | - بیکون (۱۲۵۱ – ۱۲۲۸)                      |
| Descartes, Rene     | - دیکارت (۱۵۹۳ – 1650)                     |
| Dilthey, Wilhelm    | - دیلتای (۱۸۳۳ – ۱۹۱۱)                     |
| Dühring, Karl Eugen | - ديورنج (١٨٣٣ – ١٩١٢)                     |
| Russel, Bertrand    | – راسل (۱۸۷۲ – ۱۹۷۰)                       |
| Reichenbach, Hans   | – ریشینباخ (۱۸۹۱ – ۱۹۰۳)                   |
| Rickert, Heinrich   | - ریکرت (۱۸۲۳ – ۱۹۳۱)                      |

| Sartre, Jean-Paul [Sartre]          | – سارتر (۱۹۰۵ – ۱۹۸۰)                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Spinoza, Baruch de                  | – إسبينوزا(١٦٣٢ – ١٦٧٧)                |
| Sokrates                            | – سقراط (۲۷۰ – ۳۹۹ ق.م)                |
| Stirner, Max                        | – شتیرنر (۱۸۰٦ – ۱۸۵۸)                 |
| Scheler, Max                        | <b>- شار (۱۸۷۶ – ۱۹۲۸</b> )            |
| Schelling, Friedrich Wihlelm Joseph | – شلنج (۱۷۸۰ – ۱۸۰۶)                   |
| Schleiermacher, Friedrich           | - شليرمخر (١٧٦٨ - ١٨٣٤)                |
| Schlick, Moritz                     | – شلیك (۱۸۸۲ – ۱۹۳۱)                   |
| Schopenhauer, Arthur                | - شوبنهاور (۱۷۸۸ – ۱۸۹۰)               |
| Frege, Gottlob                      | - فرجا ( ۱۸٤۸ – ۱۹۲۰)                  |
| Wolf, Christian                     | <ul><li>– فولف (۱۲۷۹ – ۱۷۵۶)</li></ul> |
| Feuerbach, Ludwig                   | - فويرباخ (۱۸٫۶ – ۱۸۷۲)                |
| Wittgenstein, Ludwig                | – فيتجنشتاين (١٨٨٩ – ١٩٥١)             |
| Feyerabend, Paul                    | – فیر آبند (۱۹۲۶ – ۱۹۹۶)               |
| Fichte, Johan Gottlieb              | - فیشته (۱۲۱۲ – ۱۸۱۶)                  |
| Windelband, Wilhelm                 | – فیندلبند (۱۸۶۸ – ۱۹۱۰)               |
| Carnap, Rudolf                      | – کارناب (۱۸۹۱ – ۱۹۷۰)                 |
| Kant, Immanuel                      | – کانت (۲۲۲ – ۲۸۰۶)                    |
| Kuhn, Thomas                        | – کون (۱۹۲۲ – ۱۹۹۹)                    |
| Cohen, Hermann                      | – کوهن (۱۸٤۲ – ۱۹۱۸)                   |
| Kierkegaard, Däne Sören             | - کیرکجار (۱۸۱۳ – ۱۹۵۵)                |
|                                     |                                        |

| Locke, John                    | – لوك (١٦٣٢ – ١٧٠٤)        |
|--------------------------------|----------------------------|
| Leipniz, Gottfried Wihelm      | – ليبنس (١٦٤٦ – ١٧١٦)      |
| Mach, Ernst                    | - ماخ (۱۸۳۸ – ۱۹۱۶)        |
| Marx, Karl                     | - مارکس ( ۱۸۱۸ – ۱۸۸۳)     |
| Natorp, Paul                   | - ناترب (۱۸۵۶ – ۱۹۲۶)      |
| Neurath, Otto                  | – نویرات (۱۸۸۲ – ۱۹۶۰)     |
| Nietzsche, Friedrich           | – نیتشه (۱۸۶۶ – ۱۹۰۰)      |
| Newton, Sir Issac              | – نيونن (١٦٤٢ – ١٧٢٧)      |
| Habermas, Jürgen               | - هابرماس <b>(۱۹۲۹</b> - ) |
| Horkheimer, Max                | - هورکهیمر (۱۸۹۰ – ۱۹۷۳)   |
| Husseri, Edmund                | - هوسرل (۱۸۵۹ – ۱۹۳۸)      |
| Hegel, Geotg Wilhelm Friedrich | - هیجل (۱۷۷۰ – ۱۸۳۱)       |
| Heidegger, Martin              | - هیِدجر (۱۸۸۹ – ۱۹۷۳)     |
| Hume, David                    | – هیوم (۱۷۱۱ – ۱۷۲)        |
| Jaspers, Karl                  | - ياسبرز (۱۸۸۳ – ۱۹۶۹)     |

### المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

## المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                      | اللغة العليا .                                    | -1          |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإستلام (ط1)                            | <b>-</b> Y  |
| شوقى جلال                              | جورج جيمس                     | التراث المسروق                                    | -۲          |
| أحمد الحضري                            | انجا كاريتنيكرفا              | كيف نتم كتابة السيناريو                           | -1          |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                  | ثريا في غيبوية                                    | -0          |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إفيتش                   | اتجاهات البحث اللساني                             | -7          |
| يوسف الأنطكي                           | لوسىيان غولدمان               | العلوم الإنسانية والفلسفة                         | <b>-v</b>   |
| مصطفى ماهر                             | ماكس فريش                     | مشعلو الحرائق                                     | <b>-</b> A  |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو. س. جودي                | التغيرات البيئية                                  | -1          |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چىرار چىنىت                   | خطاب الحكاية                                      | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                                     | -11         |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وأيرين فرانك | -<br>طريق الحرير                                  | -14         |
| عيد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                  | ديانة الساميين                                    | -17         |
| حسن الموين                             | جان بيلمان نويل               | -<br>التحليل النفسي للأنب                         | -18         |
| أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد لوسى سميث              | الحركات الفنية منذ ١٩٤٥                           | -10         |
| بإشراف أحمد عتمان                      | مارتن برنال                   | أثينة السوداء (جـ١)                               | -17         |
| محمد مصطفى يدوى                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                                     | -17         |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية                 | -14         |
| تعيم عطية                              | چورچ سفیریس                   | الأعمال الشعرية الكاملة                           | -14         |
| يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح     | ج. ج. کراوٹر                  | قمنة العلم                                        | -Y.         |
| ماجدة العنانى                          | ے ۔<br>صمد بھرنجی             | ً<br>خَرِخَةَ وَأَلْفَ خَرِخَةَ وِتَصِمَى أَخْرِي | -۲1         |
| سيد أحمد على الناصري                   | جون أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين                          | -77         |
| سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                                       | -77         |
| یکر عباس                               | باتريك بارندر                 | . بي <u></u><br>ظلال المستقبل                     | -78         |
| إيراهيم الدسوقي شتأ                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوى                                             | -40         |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | ين<br>دين مصر العام                               | -77         |
| بإشراف: جابر عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق                              | -77         |
| منی ابو سنة                            | جون لوك                       | رسالة في التسامح                                  | <b>_Y</b> A |
| بدر الديب                              | جيمس ب. كارس                  | الموت والوجود                                     | -79         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهق بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)                             | -٣.         |
| عبد السنتار الطوجي وعبد الوهاب طوب     | جان سوفاجيه – كلود كاين       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي                      | -۲1         |
| ممنطقي إيراهيم فهمى                    | ديفيد روب                     | الانقراض                                          | -77         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ. ج. مویکنز                  | التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية                | 77          |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر ألن                      | الرواية العربية                                   | -71         |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | تع .<br>الأسطورة والحداثة                         | -Ye         |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد المدينة                              | -77         |
|                                        |                               |                                                   |             |

```
أثور مغيث
                                                          ألن تورين
                                                                                        نقد الحداثة
                                                                                                     -47
                        منيرة كروان
                                                       بيتر والكوت
                                                                                  المسد والإغريق
                                                                                                     -49
                  محمد عيد إيراهيم
                                                       أن سكستون
                                                                                        قصائد حب
                                                                                                     <u>-٤</u>.
عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد
                                                          بيتر جران
                                                                             ما بعد المركزية الأوروبية
                                                                                                     -٤١
                      أحمد محمود
                                                      بنجامين باربر
                                                                                          عالم ماك
                                                                                                     -14
                      المهدى أخريف
                                                       أوكتافيو ياث
                                                                                      اللهب المزدوج
                                                                                                     -27
                      مارلين تادرس
                                                     ألدوس فكسلي
                                                                                   بعد عدة أصياف
                                                                                                     -22
                       أحمد محمود
                                               رويرت دينا وجون فاين
                                                                                     التراث المغدور
                                                                                                     -20
                  محمود السيد على
                                                       بابلو نيرودا
                                                                                عشرون قصيدة حب
                                                                                                     -27
            مجاهد عبد المنعم مجاهد
                                                        رينيه ويليك
                                                                      تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)
                                                                                                     -87
                     ماهر جويجاتي
                                                      فرانسوا بوما
                                                                            حضارة مصر الفرعونية
                                                                                                     -14
                   عبد الوهاب علوب
                                                                                 الإسلام في البلقان
                                                    هـ . ت . ئوريس
                                                                                                     -19
محمد برادة وعثماني الميلود ويوسيف الأنطكي
                                               حمال الدين بن الشيخ
                                                                        ألف ليلة وليلة أو القول الأسير
                                                                                                     ~0.
                    محمد أبو العطا
                                      داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستي
                                                                        مسار الرواية الإسبانو أمريكية
                                                                                                     -01
          ب. نوفاليس وس ، روجسيفيتز وروجر بيل الطفى فطيم وعادل دمرداش
                                                                            العلاج النفسي التدعيمي
                                                                                                     -07
                  مرسى سعد الدين
                                                    أ . ف . ألنجتون
                                                                                    الدراما والتعليم
                                                                                                     -07
                  محسن مصيلحي
                                                   ج . مايكل والتون
                                                                           المفهوم الإغريقي للمسرح
                                                                                                     -o£
                   على يوسىف على
                                                    چرن بولکنچهرم
                                                                                      ما وراء العلم
                                                                                                     -00
                   محمؤد على مكي
                                                فديريكو غرسية لوركا
                                                                      الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)
                                                                                                     -07
       محمود السيد و ماهر البطوطي
                                                نديريكو غرسية لوركا
                                                                      الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)
                                                                                                     ٧٥-
                    محمد أبو العطا
                                                فديريكو غرسية لوركا
                                                                                        مسرحيتان
                                                                                                     -01
                 السيد السيد سهيم
                                                    كارلوس مونييث
                                                                                 المحيرة (مسرحية)
                                                                                                     -09
             مبرى محمد عبد القنى
                                                      جرهانز إيتين
                                                                                  التصميم والشكل
                                                                                                     -7.
          بإشراف: محمد الجوهري
                                            شارلون سيمور – سميث
                                                                               موسيوعة علم الإنسان
                                                                                                     -71
                 محمد خير البقاعي
                                                       رولان بارت
                                                                                         لذَّة النَّص
                                                                                                     -14
            مجاهد عبد المنعم مجاهد
                                                        رينيه ويليك
                                                                      تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٢)
                                                                                                     -77
                    رمسيس عوض
                                                           ألان وود
                                                                         برتراند راسل (سيرة حياة)
                                                                                                     -78
                                                      برتراند راسل
                                                                       في مدح الكسل ومقالات أخرى
                    رمسيس عوض
                                                                                                     -70
             عبد اللطيف عبد الحليم
                                                      أنطونيو جالا
                                                                         خمس مسرحيات أندلسية
                                                                                                     -77
                     للهدى أخريف
                                                      فرناندو بيسوا
                                                                                  مختارات شعرية
                                                                                                     -77
                    أشرف الصياغ
                                                                        نتاشأ العجوز وقميص أخرى
                                                   فالنتين راسبوتين
                                                                                                     AF-
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى
                                                عبد الرشيد إبراهيم
                                                                      العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين
                                                                                                     -14
      عبد الحميد غلاب رأحمد حشاد
                                            أرخبنير تشانج رودريجث
                                                                        ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية
                                                                                                     -٧.
                     حسين محمود
                                                          داريو فو
                                                                         السيدة لا تصلح إلا للرمي
                                                                                                     -٧1
                        فؤاد مجلى
                                                    ت . س . إليوت
                                                                                  السياسي العجوز
                                                                                                     -٧٢
             حسن ناظم رعلى حاكم
                                                   چين ب . تومېكنز
                                                                              نقد استجابة القارئ
                                                                                                     -٧٣
                                                   ل . ا . سیمینوقا
                      حسن بيومي
                                                                       صلاح الدين والماليك في مصر
                                                                                                     -V£
```

بريجيت شيفر

واحة سنوة وموسيقاها

-77

جمال عبد الرحيم

| أحمد درويش                 | أندريه موروا              | فن التراجم والسير الذاتبة                       | -Vo        |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من المؤلفين        | چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي                 | -٧٦        |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك               | تاريخ القد الأنبي الحديث (جـ٢)                  | -٧٧        |
| أحمد محمود ونورا أمين      | رونالد رويرتسون           | المرلة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكرنية     | -٧٨        |
| سعيد الغانمي وناصر حلاوي   | بوريس أوسينسكى            | شعرية التأليف                                   | -٧٩        |
| مكارم القمرى               | ألكسندر بوشكين            | بوشكين عند ونافورة الدموع،                      | -A.        |
| محمد طارق الشرقارى         | بندكت أندرسين             | الجماعات المتخيلة                               | -41        |
| محمود السيد على            | میجیل دی أونامونو         | مسرح ميجيل                                      | -44        |
| خاك المعالي                | غوتفريد بن                | مختارات شعرية                                   | -42        |
| عيد الحميد شيحة            | مجموعة من المؤلفين        | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                       | -A£        |
| عيد الرازق بركات           | صلاح زکی اقطا <i>ی</i>    | منصور الحلاج (مسرحية)                           | -Ao        |
| أحمد فتحى يرسف شتا         | جمال میر منادقی           | طول الليل (رواية)                               | <b>7</b> A |
| ماجدة العناني              | جلال أل أحمد              | نون والقلم (رواية)                              | -47        |
| إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحمد              | الابتلاء بالتغرب                                | -11        |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | الطريق الثالث                                   | -41        |
| محمد إبراهيم مبروك         | بورخيس وأخرون             | وسم السيف وقصص أخرى                             | -4.        |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باريرا لاسوتسكا - بشونياك | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | -11        |
| نادية جمال الدين           | كارلوس ميجيل              | أتساليب ومنسامين للسوح الإسبانوأمويكى المعاصو   | -17        |
| عبد الوهاب علوب            | مايك فينرستون وسكوت لاش   | محدثات العولة                                   | -47        |
| فوزية العشمارى             | مىمويل بيكيت              | مسرحيتا الحب الأول والمنحبة                     | -11        |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطونيو بويرو باييخو      | مختارات من المسرح الإسباني                      | -10        |
| إدوار الفراط               | نخبة                      | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                     | -97        |
| بشير السباعي               | فرنان برودل               | هوية فرنسا (مج١)                                | -17        |
| أشرف الصباغ                | مجموعة من المؤلفين        | الهم الإنساني والابتزاز المسهيوني               | -44        |
| إبراهيم قنديل              | ديڤيد روينسون             | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)              | -11        |
| إبراهيم فتحى               | بول هیرست وجراهام تومبسون | مساطة العولة                                    | -1         |
| رشيد بنحدق                 | بيرنار فاليط              | النص الروائي: تقنيات ومناهج                     | -1.1       |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عيد الكبير الخطيبي        | السياسة والتسامح                                | -1.7       |
| محمد بنيس                  | عبد الوهاب المؤدب         | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                    | -1.5       |
| عبد الغفار مكاوى           | برتولت بريشت              | أوبرا ماهوجني (مسرحية)                          | -1.1       |
| عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                | مدخل إلى النص الجامع                            | -1.0       |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس روبييرامتى    | الأدب الأندلسي                                  | F-1-       |
| محمد عبد الله الجعيدى      | نخبة من الشعراء           | صورة الفداني في الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر | -1.4       |
| محمود على مكى              | مجموعة من المزلفين        | ثَّلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                 | -1-4       |
| هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درویش     | حروب المياه                                     |            |
| منی قطان                   | حسنة بيجوم                | النساء في العالم النامي                         |            |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسس هيدسون             | المرأة والجريمة                                 | -111       |
| إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود        | الاحتجاج الهادئ                                 | -117       |

| أحمد حسان                  | سادى پلانت               | راية التمرد                                                | -111         |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| نسیم مجلی                  | رول شوینکا               | مسرحيتا حصاد كونجى رسكان السننقع                           | -118         |
| سمية رمضان                 | فرچينيا رواف             | غرفة تخص المرء وحده                                        | -110         |
| نهاد أحمد سالم             | سينتيا نلسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                                   | -117         |
| منى إبراهيم وهالة كمال     | ليلى أحمد                | •                                                          | -114         |
| لميس النقاش                | بٹ بارین                 | _                                                          | -114         |
| بإشراف: روف عباس           |                          | النساء والأسرة وقوانيَّ الطَّلَاقَ في التَّارِيخِ الإسلامي | -111         |
| مجموعة من المترجمين        | <del>-</del>             | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط                    | -17.         |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال  |                          | الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية                      | -171         |
| منيرة كروان                |                          | نظام العبوبية القديم والنموذج المثالي للإنسان              | -177         |
| أنور محمد إبراهيم          | أنينل ألكسندرو فنادولينا | الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية                    | -177         |
| أحمد فزاد بلبع             | چرن جرای                 | الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية                    | -178         |
| سمحة الخولى                | سيدرك ثورپ ديڤى          | التحليل الموسيقي                                           | -170         |
| عبد الوهاب علوب            | قولقانج إيسر             | غعل القرأمة                                                | <b>FY1</b> - |
| بشير السباعي               | مىفاء فتحى               | إرهاب (مسرحية)                                             | -177         |
| أميرة حسن نويرة            | سوزان باسنيت             | الأدب المقارن                                              | -178         |
| محمد أبو العطا وأخرون      | ماريا دواورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة                                 | -171         |
| شوقى جلال                  | أندريه جوندر فرانك       | الشرق يصعد ثانية                                           | -17.         |
| لويس بقطر                  | مجموعة من المؤلفين       | مصر القنيمة: التاريخ الاجتماعي                             | -171         |
| عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون            | ثقافة العرلة                                               | -177         |
| طلعت الشايب                | طارق على                 | الخوف من المرايا (رواية)                                   | -177         |
| أحمد محمود                 | باري ج. کيمب             | تشريح حضارة                                                | -171         |
| ماهر شفيق فريد             | ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت. س. إليوت                                 | -170         |
| سحر توفيق                  | كينيث كرنو               | فلاحو الباشا                                               | -177         |
| كاميليا صبحى               | چرزیف ماری مواریه        | مذكرات ضابط في العملة الفرنسية على مصر                     | -177         |
| وجيه سمعان عبد المسيح      | أندريه جاركسمان          | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                          | -174         |
| مصطقی ماهر                 | ريتشارد فاچنر            | پارسیڤال (مسرحیة)                                          | -171         |
| أمل الجبوري                | هریرت میسن               | •                                                          | -12.         |
| نعيم عملية                 | مجموعة من المؤلفين       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                                  | -181         |
| حسن بیومی                  | أ. م. فورستر             | الإسكندرية : تاريخ ودليل                                   | -184         |
| عدلى السمري                |                          | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي                           | 73/-         |
| سلامة محمد سليمان          | كارلو جولدونى            | صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                                   | -122         |
| أحمد حسان                  | كارلوس فوينتس            | موت أرتيميو كروث (رواية)                                   | -110         |
| على عبدالروف اليمبي        | میجیل دی لیبس            | الورقة الحمراء (رواية)                                     | -127         |
| عبدالغفار مكاوي            | تانكريد دورست            | مسرحيتان                                                   | -117         |
| على إبراهيم منوفي          | إنريكي أندرسون إمبرت     | القصة القصيرة: النظرية والتقنية                            | -114         |
| أسامة إسبر                 | عاطف فضول                | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                          | -111         |
| منیرة کروان<br>منیرة کروان | روبرت ج. ليتمان          | التجربة الإغريقية                                          | -10.         |
|                            |                          |                                                            |              |

| بشير السباعى          | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                            | -101         |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| محمد محمد الخطابى     | مجموعة من المؤلفين             | 05 0 55.                                           | -107         |
| فاطمة عبدالله محمود   | فيولين فانويك                  | غرام القراعنة                                      |              |
| خليل كلفت             | فيل سليتر                      | مدرسة فرانكفورت                                    | -102         |
| أحمد مرسى             | نخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                             | -100         |
| مي التلمساني          | جي أنبال وألان وأوديت فيرمو    | المدارس الجمالية الكبرى                            | -1o1         |
| عبدالعزيز بقوش        | النظامي الكنجوي                | خسرو وشيرين                                        | -1°A         |
| بشير السياعي          | فرنان برودل                    | عوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                            | -101         |
| إبراهيم فتحى          | ديڤيد هوکُس                    | الأيديولوچية                                       | -101         |
| حسين بيومي            | بول إيرلي <i>ش</i>             | ألة الطبيعة                                        | -F1-         |
| زيدان عبدالحليم زيدان | أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسباني                        | 151-         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب  | يوحنا الأسيوى                  | تاريخ الكنيسة                                      | 751-         |
| بإشراف: محمد الجوهري  | جوريون مارشال                  | موسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                         | 751-         |
| ثبيل سعد              | چان لاکوټير                    | شامبوليون (حياة من نور)                            | 351-         |
| سهير المسادفة         | أ. ن. أفاناسيفا                | حكايات الثعلب (قصص أطفال)                          | aF/-         |
| محمد محمود أبوغدير    | يشعياهو ليقمان                 | العلاقات بين المتعينين والطمانيين في إسرائيل       | <i>FF1</i> - |
| شکری محمد عیاد        | رابندرنات طاغور                | فى عالم طاغور                                      | -177         |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | دراسيات في الأدب والثقافة                          | AF/-         |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | إبداعات أدبية                                      | -179         |
| بسام ياسين رشيد       | ميجيل دليبيس                   | الطريق (رواية)                                     | -17.         |
| هدی حسین              | فرانك بيجو                     | وضع حد (رواية)                                     | -171         |
| محمد محمد الخطابى     | نخبة                           | حجر الشمس (شعر)                                    | -177         |
| إمام عيد الفتاح إمام  | ولتر ت، ستيس                   | معنى الجمال                                        | -177         |
| أحمد محمود            | إيليس كاشمور                   | صناعة الثقافة السوداء                              | -178         |
| رجيه سمعان عبد المسيح | أورينزو فيلشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                       | -1Vo         |
| جلال البنا            | توم تيتنبرج                    | نحر مفهوم للاقتصابيات البيئية                      | -177         |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                    | أنطون تشيخوف                                       | -177         |
| محمد حمدى إبراهيم     | نخبة من الشعراء                | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                   | -174         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                          | حكايات أيسوب (قصص أطفال)                           | -174         |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل فصيح                   | قصة جاريد (رواية)                                  | -14.         |
| محمد يحيى             | فنسنت ب. ليتش                  | الند الأدبى الأمريكي من التكلينيات إلى الثمانينيات | -141         |
| ياسين طه حافظ         | و.ب. پیتس                      | العنف والنبومة (شعر)                               | -184         |
| فتحى العشرى           | رينيه جياسون                   | چان كوكتو على شاشة السينما                         | -147         |
| دسوقى سعيد            | هانز إبندورفر                  | القامرة: حالمة لا تنام                             | -188         |
| عبد الوهاب علوب       | ترماس تومسن                    | أسفار العهد القديم في التاريخ                      | -140         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ميخائيل إنوود                  | معجم مصطلحات هيجل                                  | <b>7</b> \/  |
| محمد علاء الدين منصور | بُزدج علوی                     | الأرضة (رواية)                                     | -144         |
| بدر الديب             | .عص<br>ألفين كرنان             | موت الأدب                                          | -1           |
| · ·                   | = <b>-</b>                     | • •                                                |              |

.

| سعيد الغانمي                            | پول دی مان                 | العمى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد الماصر |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| محسن سید فرجانی                         | كونفوشيوس                  | =                                            |              |
| مصطفى حجازى السيد                       | الحاج أبو يكر إمام وأخرون  | الكلام رأسمال وقصص أخرى                      | -191         |
| محمود علاوى                             | زين العابدين المراغي       | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ١)                  | -144         |
| محمد عبد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامز              | عامل المنجم (رواية)                          | -195         |
| ماهر شغيق فريد                          | مجموعة من النقاد           | مفتارات من النقد الأنجار-أمريكي الحديث       | -198         |
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح               | (تيال) ۸۸ (يال)                              | -190         |
| أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبوتين           | المهلة الأخيرة (رواية)                       | -197         |
| جلال السعيد الحنناري                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | سيرة الفاروق                                 | -197         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وأخرون          | الاتصال الجماهيري                            | AP1-         |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداو               | تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية           | -111         |
| فخزى لبيب                               | جيرمى سيبروك               | ضحايا التنمية: المقارمة والبدائل             | -۲           |
| أحمد الأنصاري                           | جوزایا روی <i>س</i>        | الجانب الدينى للفلسفة                        | -4.1         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٤)              | -Y.Y         |
| جلال السعيد الحفناري                    | ألطاف حسين حالي            | الشعر والشاعرية                              | -۲.۲         |
| أحمد هويدى                              | زالمان شازار               | تاريخ نقد العهد القديم                       | -4.8         |
| أحمد مستجير                             | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                      | -4.0         |
| على يوسف على                            | جيمس جلايك                 | الهيولية تصنع علمًا جديدًا                   | 7.7          |
| محمد أبو العطا                          | رامون خوتاسندير            | لیل أفریقی (روایة)                           | -Y-V         |
| محمد أحمد صالح                          |                            | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي            |              |
| أشرف المنباغ                            | مجموعة من المؤلفين         | السرد والمسرح                                |              |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     |                            | مثنویات حکیم سنائی (شعر)                     |              |
| محمود حمدى عبد الغنى                    | جوناثان كللر               | فردينان دوسوسير                              | -۲۱۱         |
| يوسف عبدالفتاح فرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین    |                                              | -717         |
| سيد أحمد على الناصري                    |                            | مصر منذ قدوم نابليون مثى رحيل عبدالناصر      | -717         |
| محمد محيى الدين                         |                            | قراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع           | -712         |
| محمود علارى                             |                            |                                              | -710         |
| أشرف الصباغ                             |                            | جوانب أخرى من حياتهم                         | -717         |
| نادية البنهاري                          | صمويل بيكيت وهارولد بينتر  | مسرحيتان طليعيتان                            | -414         |
| على إبراهيم منوفي                       | خوليو كورتائان             | لعبة الحجلة (رواية)                          | -۲۱۸         |
| طلعت الشايب                             | كازو إيشجررو               | بقايا اليوم (رواية)                          | -714         |
| على يوسىف على                           | باری بارکر                 | الهيولية في الكون                            |              |
| رفعت سلام                               | جریجوری جوزدانیس           | شعرية كفافى                                  |              |
| ۔<br>نسیم مجلی                          | رونالد جرائ                |                                              | -777         |
| السيد محمد نقادى                        | باول فيرابند               | العلم في مجتمع حر                            | -777         |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانكا ماجاس               | دمار يوغسلانيا                               | -772         |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركيث      |                                              | -YYo         |
| طاهر محمد على البربري                   | ديفيد هربت لورانس          | أرض المساء وقصائد أخري                       | <b>FYY</b> - |
| •                                       |                            |                                              |              |

|              | <u>.</u>                                           |                                    |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| -777         | ,— <u>g.— w                                   </u> | خوسیه ماریا دیث بورکی              | السيد عبدالظاهر عبدالله             |
|              | علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                      | جانیت رواف                         | مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن      |
| -779         | مأزق البطل الوحيد                                  | نورمان كيجان                       | أمير أبراهيم العمرى                 |
| -44.         | J-+305-3++- 0                                      | فرانسواز جاكوب                     | مصطفى إبراهيم فهمى                  |
| -171         | رمتين در بيني ، رينين (مسريت)                      | خايمى سالوم بيدال                  | جمال عبدالرحمن                      |
| -777         | ما بعد المعلومات                                   | توم سنتونير                        | مصطفى إبراهيم فهمى                  |
| -777         | فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي                   | أرثر هيرمان                        | طلعت الشايب                         |
| 377-         | الإسلام في السودان                                 | ج. سبنسر تريمنجهام                 | فؤاد محمد عكود                      |
| -770         | دیوان شمس تبریزی (جـ۱)                             | مولانا جلال الدين الرومي           | إبراهيم الدسوقي شتا                 |
| 777_         | الولاية                                            | ميشيل شردكيفيتش                    | أحمد الطيب                          |
| -477         | مصر أرض الواد <i>ئ</i>                             | روبين فيدين                        | عنايات حسين طلعت                    |
| <b>-</b> 77A | العولة والتحرير                                    | تقرير لمنظمة الأنكتاد              | يأسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد |
| -774         | العربي في الأدب الإسرائيلي                         | جيلا رامراز رايوخ                  | نادية سليمان هافظ رإيهاب صلاح فايق  |
| -41.         | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار                     | کای حافظ                           | صلاح محجوب إدريس                    |
| -781         | في انتظار البرايرة (رواية)                         | ج . م. کوتزی                       | ابتسام عبدالله                      |
| 717-         | سبعة أنماط من الغموض                               | وليام إمبسون                       | صبری محمد حسن                       |
| 737-         | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)                      | ليفي بروفضيال                      | بإشراف: مىلاح فضل                   |
| -711         | الغليان (رواية)                                    | لاورا إسكيبيل                      | نادية جمال الدين محمد               |
| -Y£0         | نساء مقاتلات                                       | إليزابيتا أبيس وأخرون              | توفيق على منصور                     |
| F3Y-         | مختارات قصصية                                      | جابرييل جارئيا ماركيث              | على إبراهيم منوفى                   |
| -YEV         | الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر                 |                                    | محمد طارق الشرقاري                  |
| <b>~Y£</b> A | حقول عدن الخضراء (مسرحية)                          | أنطرنير جالا                       | عبداللطيف عيدالحليم                 |
| -719         | لغة التمزق (شعر)                                   | دراجو شتامبوك                      | رفعت سالام                          |
| -Yo-         | علم اجتماع العلوم                                  | درمنيك فينك                        | ماجدة محسن أباظة                    |
| -401         | موسيعة علم الاجتماع (جـ٢)                          | جوردون مارشال                      | بإشراف: محمد الجوهري                |
| -707         | رائدات الحركة النسوية المسرية                      | مارجو بدران                        | د<br>علی بدران                      |
| 707          | تاريخ مصر الفاطمية                                 | ل. أ. سيمينوقا                     | حسن بیومی                           |
| -Yo£         | أقدم لك: الفلسفة                                   | دیف روینسون وجودی جروفز            | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -400         | أقدم لك: أفلاطون                                   | دی <b>گ</b> روپنسون وجودی جروفز    | ، ، .<br>إمام عبد الفتاح إمام       |
| -401         | ا<br>أقدم لك: ديكارت                               | دیف روینسون وکریس جارات            | بر<br>إمام عبد الفتاح إمام          |
| -YoY         | تاريخ الفلسفة الحديثة                              | وایم کلی رایت                      | محمود سيد أهمد                      |
| -YoA         | الفجر                                              | سیر أنجوس فریزر<br>سیر أنجوس فریزر | عُبادة كُحيلة                       |
| -101         | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور                |                                    | فاریجان کازانجیان                   |
| -77-         | مرسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                          | جوردون مارشال                      | بإشراف: محمد الجوهري                |
| 177-         | رحلة في فكر زكى نجيب محمود                         | . تنا بنا ہے۔<br>زکی نجیب محمود    | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -777         | مدينة المعجزات (رواية)                             | و بي . يې<br>إدواردو مندوثا        | محمد أبو العطا                      |
| 777-         | ء                                                  | ، دون و<br>چون جریین               | علی یوسف علی                        |
| -778         | إبداعات شعرية مترجمة                               | پاتتا . تینیت<br>هوراس وشلی        | <u>سی یو ۔۔۔</u><br>لویس عوض        |
|              |                                                    | <b>G</b> 00-30-                    | U-J-U-J-                            |
|              |                                                    |                                    |                                     |

i

| لویس عوض                               | أوسكار وايلد وصمويل جونسون     | روايات مترجمة                                      | -170          |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| ۔۔۔۔<br>عادل عبدالمنعم علی             | جلال آل أحمد<br>جلال آل أحمد   | صدير المدرسة (رواية)                               |               |
| بدر الدین عرودکی                       | ۔<br>میلان کوندیرا             | · · ·                                              |               |
| إبراهيم الدسوقى شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي       |                                                    |               |
| صبری محمد حسن                          |                                | وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                   |               |
| صبری محمد حسن                          | ·                              | وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)                    |               |
| شوقى جلال                              |                                | الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                   | -441          |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سى، سى، والترز                 | الأديرة الأثرية في مصر                             | -777          |
| عنان الشهاوي                           |                                | الأصول الاجتماعية والثقافية لعركة عرابي في مصر     | -777          |
| محمود على مكى                          | رومواق جاييجوس                 | السيدة باربارا (رواية)                             | -475          |
| ماهر شفیق فرید                         | مجموعة من النقاد               |                                                    | -YYa          |
| عبدالقادر التلمساني                    | مجموعة من المؤلفين             |                                                    | -777          |
| أحمد فوزى                              | براین فورد                     | الچينات والصراع من أجل الحياة                      | -444          |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                   | البدايات                                           | -YVA          |
| طلعت الشايب                            | ف.س. سوندرز                    | الحرب الباردة الثقانية                             | -441          |
| سمير عبدالصيد إبراهيم                  | بريم شند وأخرون                | الأم والنصيب وقصص أخرى                             | -YA.          |
| جلال الحفناري                          | عبد الحليم شرر                 | الفردوس الأعلى (رواية)                             | -741          |
| سمير حثا مبادق                         | لويس وولبرت                    | طبيعة العلم غير الطبيعية                           | -787          |
| على عيد الروف البمبي                   | خوان روافو                     | السهل يحترق وتصمص أخري                             | 787           |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                      | هرقل مجنونًا (مسرحية)                              | <b>-</b> YA£  |
| سمير عبد الحميد إبراهيم                | حسن نظامي الدهلوي              | رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي                       | -YAo          |
| محمود علاوى                            | زين العابدين المراغي           | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٣)                        | <b>F XY -</b> |
| محمد يحيى وأخرون                       | أنتونى كنج                     | الثقافة والعولة والنظام العالى                     | -444          |
| ماهر البطوطي                           | ديفيد لودج                     | الفن الروائي                                       | -744          |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | ديوان منوچهري الدامغاني                            | -444          |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | علم اللغة والترجمة                                 | -۲4.          |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | تاريخ المسرح الإسباني في المقرن العشوين (جـ١)      | -741          |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | تاريخ المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جـ٢)       | -747          |
| مجدى توفيق وأخرون                      | روجر ألن                       | مقدمة للأدب العربي                                 |               |
| <b>ىجاء ياتىن</b>                      | بوالو                          | فن الشعر                                           |               |
| بدر الديب                              | جوزيف كامبل وبيل موريز         | سلطان الأسطورة                                     |               |
| محمد مصطفى يدوى                        | وليم شكسبير                    | مكبث (مسرحية)                                      |               |
|                                        | ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى |                                                    |               |
| ممنطقي حجازي السيد                     | نخبة                           |                                                    |               |
| هاشم أحمد محمد                         | جين ماركس                      |                                                    |               |
| جمال الجزيرى ريهاء چاهين وإيزابيل كمال | اویس عوض                       |                                                    | -٣            |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | لویس عوض                       | أسطورة بروشيوس في الأدبي: الإنجليزي والفرتسي (سو٢) | -7.1          |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جون هیئون وجودی جروفز          | أقدم لك: فنجنشتين                                  | -7.7          |

|              | <b></b> 1                             | w c can -c | Last Carrier at the state of |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 - 7-       | أقدم لك: ماركس                        | ريوس                                           | إمام عبد الفتاح إمام         |
| -T-o         | الجلد (رواية)                         | كريزيو مالابارته                               | مىلاح عبد الصبور             |
| -7.7         | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ        | چان فرانسوا ليوتار                             | نبيل سعد                     |
| -7.7         | أقدم لك: الشعور                       | ديفيد بابينو وهوارد سلينا                      | محمود مكى                    |
| A.7-         | أقدم لك: علم الوراثة                  | ستيف جونز ويورين فان لو                        | ممدوح عبد المنعم             |
| -7.9         | أقدم لك: الذهن والمخ                  | أنجوس جيلاتي وأرسكار زاريت                     | جمال الجريري                 |
| -11.         | أقدم لك: يونج                         | ماجى هايد ومايكل ماكجنس                        | محيى الدين مزيد              |
| -711         | مقال في المنهج الفلسفي                | ر.ج کوانجووی                                   | فاطمة إسماعيل                |
| -117         | روح الشعب الأسود                      | وليم ديبويس                                    | أسعد حليم                    |
| -717         | أمثال فلسطينية (شعر)                  | خابیر بیان                                     | محمد عبدالله الجعيدى         |
| 317-         | مارسيل دوشامب: الفن كعدم              | جانيس مينيك                                    | هويدا السياعي                |
| -110         | جرامشي في العالم العربي               | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب                    | كاميليا صيحى                 |
| -717         | محاكمة سقراط                          | أي. ف. ستون                                    | نسيم مجلى                    |
| -۲1۷         | بلا غد                                | س. شير لايموفا س. رنيكين                       | أشرف الصباغ                  |
| -r1x         | الأدب الروسي في السنوات العشر الأخيرة | مجموعة من المؤلفين                             | أشرف المنباغ                 |
| -119         | صور دریدا                             | جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس                  | حسام نایل                    |
| -44.         | لمعة السراج لحضرة التاج               | مؤلف مجهول                                     | محمد علاء الدين منصور        |
| -771         | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | ليفي برو فنسال                                 | بإشراف: صلاح فضل             |
| -777         | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | دبليو يوجين كلينباور                           | خالد مفلح حمزة               |
| -٣٢٣         | فن الساتورا                           | تراث يوناني قديم                               | هائم محمد فوزي               |
| 377-         | اللعب بالنار (رواية)                  | أشرف أسدى                                      | محمود علاوى                  |
| -770         | عالم الأثار (رواية)                   | فيليب بوسيان                                   | كرستين يوسف                  |
| -777         | المعرفة والمصلحة                      | يورجين هابرماس                                 | حسن صقر                      |
| <b>-</b> 777 | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | نخبة                                           | توفيق على منصور              |
| -TYA         | يوسف وزليخا (شعر)                     | نور الدين عبد الرحمن الجامي                    | عبد العريز بقوش              |
| -779         | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | تد هیوز                                        | محمد عيد إبراهيم             |
| -77.         | كل شيء عن التمثيل الصامت              | مارفن شبرد                                     | سامى صلاح                    |
| -441         | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | ستيفن جراى                                     | سامية دياب                   |
| -444         | شهر العسل وقصيص أخرى                  | نخبة                                           | على إبراهيم منوفى            |
| -777         | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨–١٦٨٥      | نبیل مطر                                       | بکر عباس                     |
| 377_         | لقطات من المستقبل                     | أرش كلارك                                      | مصطفى إبراهيم فهمى           |
| -770         | عصر الشك: دراسات عن الرواية           | ناتالی ساروت                                   | فتحي العشرى                  |
| -777         | متون الأهرام                          | نصوص مصرية قديمة                               | حسن منابر                    |
| <b>-</b> 777 | فلسنفة الولاء                         | جرزایا رویس                                    | أحمد الأنصاري                |
| <b>_</b> TTA | نظرات حائرة وقصص أخرى                 | نخبة                                           | جلال الحفناوي                |
| -779         | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | إدرارد براون                                   | محمد علاء الدين منصور        |
| -71.         | اضطراب فى الشرق الأوسط                | بيرش بيربروجلو                                 | فخرى لبيب                    |
|              |                                       |                                                |                              |

جين هوب ويورن قان اون إمام عبد الفتاح إمام

٣٠٣- أقدم لك: بوذا

| حسن حلمي              | راينر ماريا راكه           | ۳٤۱ - قصائد من رلکه (شعر)                                            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامي | ٣٤٢ – سىلامان وأبسال (شىعر)                                          |
| سمير عبد ربه          | نادين جورديمر              | ٣٤٣- العالم البرجوازي الزائل (رواية)                                 |
| سمير عبد ريه          | بيتر بالانجيو              | ٣٤٤ – الموت في الشمس (رواية)                                         |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | بونه ندائی                 | ه ۳۶- الركض خلف الزمان (شعر)                                         |
| جمال الجزيرى          | رشاد رشدی                  | ٣٤٦- سحر مصر                                                         |
| يكر الحلو             | جان کرکتو                  | ٣٤٧ - المبية الطائشون (رواية)                                        |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى          | ٣٤٨ - المتصوبة الأولون في الأدب التركي (جـ١)                         |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدمورن وأخرون       | ٣٤٩- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                                  |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | ٥٠٠- بانوراما الحياة السياحية                                        |
| أحمد الانصاري         | جوزایا روی <i>س</i>        | ٢٥١- مبادئ المنطق                                                    |
| نعيم عطية             | قسطنطين كفافيس             | ۲۵۲ - قصائد من كفافيس                                                |
| على إبراهيم منوفي     | باسيليو بابون مالنونانو    | ٣٥٣- الفن الإسلامي في الأنباس: الزخرة الهنسية                        |
| على إبراهيم منوفي     | باسيليو بابون مالدونادو    | <ul> <li>٢٥٤ - الغن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية</li> </ul> |
| محمود علاوئ           | حجت مرتجى                  | ٣٥٥- التيارات السياسية في إيران المعاصرة                             |
| بدر الرفاعي           | بول سالم                   | ٦٥٦- لليراث للر                                                      |
| عمر الفاريق عمر       | تيموشي فريك وبيتر غاندي    | ۷ه۳– متون هرمس                                                       |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                       | ٣٥٨- أمثال الهوسا العامية                                            |
| حبيب الشاروني         | أفلاطون                    | ۲۵۹– محاورة بارمنیدس                                                 |
| ليلي الشربيني         | أندريه جاكوب ونويلا باركان | ٣٦٠– أنثروبوارچيا اللغة                                              |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                | ٣٦١- التصحر: التهديد والمجابهة                                       |
| سيد أحمد فتح الله     | هاينرش شبورل               | ٣٦٢–  تلميذ بابنبرج (رواية)                                          |
| مىبرى محمد حسن        | ريتشارد جيبسون             | ٣٦٢- حركات التحرير الأفريقية                                         |
| نجلاء أبر عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | ٣٦٤– حداثة شكسبير                                                    |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلير                | ٣٦٥ – سئم باريس (شعر)                                                |
| مصطفى محمود محمد      | كلاريسا بنكولا             | ٣٦٦– نساء يركضن مع الذئاب                                            |
| البراق عبدالهادى رضا  | مجموعة من المؤلفين         | ٣٦٧ – القلم الجريء                                                   |
| عابد خزندار           | جيرالد برنس                | 77.۸ - المنطلح السردي: معجم مصطلحات                                  |
| فوزية العشماوي        | غوزية العشمارى             | ٣٦٩- المرأة في أدب نجيب محفوظ                                        |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا لويت                | ٣٧٠ - القن والحياة في مصير الفرعونية                                 |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كويريلي          | ٣٧١- المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ٢)                          |
| يحيد السعيد عبدالحميد | وانغ مينغ                  | ٣٧٢– عاش الشباب (رواية)                                              |
| على إبراهيم منوفي     | أومبرتو إيكو               | ٣٧٢- كيف تعد رسالة دكتوراه                                           |
| حمادة إبراهيم         | أندريه شديد                | ٣٧٤ - اليوم السادس (رواية)                                           |
| خالد أبو اليزيد       | ميلان كونديرا              | ه٣٧- الخلود (رواية)                                                  |
| إبوار الخراط          | جان أنوى وأخرون            | ٢٧٦- الغضب وأحلام السنين (مسرحيات)                                   |
| محمد علاء الدين منصور | إبوارد براون               | ٣٧٧- تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                                      |
| يوسىف عبدالفتاح فرج   | محمد إقبال                 | ٣٧٨- المساقر (شعر)                                                   |
|                       |                            |                                                                      |

| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                      | ملك في الحديقة (رواية)                  | -774 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                    | حديث ع <i>ن</i> الخسارة                 | -۲۸. |
| رانيا إبراهيم يوسف     | ر. ل. تراسك                   | أساسيات اللغة                           | -771 |
| أحمد محمد نادي         | بهاء الدين محمد إسفنديار      | تاريخ لمبرستان                          | -777 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقبال                    | هدية الحجاز (شعر)                       | -777 |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                   | القصص التي يحكيها الأطفال               | 387- |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد             | مشترى العشق (رواية)                     | -710 |
| ريهام حسين إبراهيم     | جان <b>یت تود</b>             | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي .       | -TA7 |
| بهاء چاهين             | چون دن                        | أغنيات رسوناتات (شعر)                   | -۲۸۷ |
| محمد علاء الدين منصور  | سعدى الشيرازى                 | مواعظ سعدی الشیرازی (شعر)               | -TAA |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | نخبة                          | تفاهم وقصيص أخرى                        | -711 |
| عثمان مصطفى عثمان      | إم. في. روبرتس                | الأرشيفات والمدن الكبرى                 | -54. |
| منى الدرويي            | مایف بینشی                    | الحافلة الليلكية (رواية)                | -711 |
| عبداللطيف عبدالطيم     | فرناندو دی لاجرانجا           | مقامات ورسائل أندلسية                   | -797 |
| زينب محمود الخضيري     | ندوة لويس ماسينيون            | في قلب الشرق                            | -797 |
| هاشم أحمد محمد         | بول ديفيز                     | القرى الأربع الأساسية في الكون          | 387- |
| سليم عبد الأمير حمدان  | إسماعيل فصيح                  | ألام سيارش (رواية)                      | -790 |
| محمود علاوى            | تقی نجاری راد                 |                                         | -797 |
| إمام عبدالفتاح إمام    | لورانس جين وكيتي شين          | أقدم ك: نيتشه                           | -114 |
| إمام عبدالفتاح إمام    | فیلیب تودی وهوارد رید         | ·<br>أقدم لك: سارتر                     | -114 |
| إمام عبدالفتاح إمام    | ديفيد ميروفتش وألن كوركس      | أقدم ك: كامى                            | -199 |
| ياهر الجوهرى           | ميشائيل إنده                  |                                         | -£   |
| ممدوح عبد المنعم       | زياودن ساردر وأخرون           | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -1.1 |
| ممدوح عبدالمنعم        | ج. ب، ماك إيفوى وأوسكار زاريت | أقدم لك: ستيفن هوكنج                    | -1.4 |
| عماد حسن بکر           | تويور شتورم وجوتفرد كوار      | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | -2.5 |
| ظبية خميس              | ديفيد إبرام                   | تعويذة الحسى                            | -1.1 |
| حمادة إبراهيم          | أندريه جيد                    | إيزابيل (رواية)                         | -1.0 |
| جمال عبد الرحمن        | مانويلا مانتاناريس            | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          | -1.3 |
| طلعت شاهين             | مجموعة من المؤلفين            | الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كثابه     | -£.V |
| عنان الشهاري           | جوان فوتشركنج                 | معجم تاريخ مصر                          | -1.4 |
| إلهامى عمارة           | برترائد راسل                  | انتصار السعادة                          | -1.1 |
| الزواوي بغورة          | كارل بوير                     | خلاصة القرن                             | -٤١. |
| أحمد مستجير            | جينيفر أكرمان                 | همس من الماضي                           | -٤١١ |
| بإشراف: مىلاح قضل      | ليفى بروفنسال                 | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      | 7/3- |
| محمد البخارى           | ناظم حكمت                     | أغنيات المنفى (شعر)                     | 7/3- |
| أمل الصبان             | باسكال كارانونا               |                                         | -212 |
| أحمد كامل عبدالرحيم    | فريدريش دورينمات              | صورة كوكب (مسرحية)                      | -610 |
| محمد مصطفى بدوى        |                               | مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر        | -217 |

| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه)            | -£\V         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| عبد الرحمن الشيخ                        | جین <b>ماثرای</b>               | سيلسات الزمر الماكمة في مصر العثمانية     | -£\A         |
| نسيم مجلى                               | ج <i>ون</i> مارلو               | العصر الذهبي للإسكندرية                   | -211         |
| الطيب بن رجب                            | <b>فولتي</b> ر                  | مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                   | -27-         |
| أشرف كيلاني                             | روی متحدة                       | الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول | 173-         |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | بالاثة من الرحالة               | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)               | 773-         |
| وحيد النقاش                             | نخبة                            | إسراءات الرجل الطيف                       | -277         |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامى      | لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)             | -171         |
| محمود علاوى                             | محمود طلوعى                     | من طاروس إلى فرح                          | -270         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقرب | نفبة                            | الخفافيش وقصص أخرى                        | <b>773</b> - |
| ثریا شلبی                               | بای اِنکلان                     | بانديراس الطاغية (رواية)                  | -£ YV        |
| محمد أمان صافى                          | محمد هوتك بن داود خان           | الخزانة الخفية                            | A73-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سبنسر وأندزجي كروز         | أقدم لك: هيجل                             | -279         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليمونسكي  | أقدم لك: كانط                             | -27.         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس موروكس وزوران جفتيك        | أقدم لك: فوكو                             | -271         |
| إمام عبدالقتاح إمام                     | باتريك كيرى وأوسكار زاريت       | أقدم لك: ماكياڤللى                        | -277         |
| حمدى الجابري                            | ديفيد نوريس وكارل فلنت          | أقدم لك: جويس                             | -877         |
| عصام حجازى                              | دونکان هیث وچودی بورهام         | أقدم لك: الرومانسية                       | 473-         |
| ناجی رشوان                              | نیکولاس زربرج                   | توجهات ما بعد الحداثة                     | -270         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                       | F73-         |
| جلال الحفناري                           | شبلى النعماني                   | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي           | -877         |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس          | بطلات وضحايا                              | A73-         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب | صدر الدين عيني                  | موت المرابى (رواية)                       | P73-         |
| محمد طارق الشرقاوى                      | كرسىتن بروستاد                  | قواعد اللهجات العربية الحديثة             | -11.         |
| فخرى لبيب                               | أرونداتى روى                    | رب الأشياء الصغيرة (رواية)                | -111         |
| ماهر جويجاتى                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                 | -884         |
| محمد طارق الشرقاوى                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتثيرها | 733-         |
| مىالح علمانى                            | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة        | -111         |
| محمد محمد يونس                          | پرویز ناتل خانلری               | حول وزن الشعر                             | -220         |
| أحمد مجمود                              | الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير | التحالف الأسود                            | <b>733</b> - |
| معنوح عبدالمنعم                         | چ. پ. ماك إيڤوى وأوسكار زاريت   | أقدم لك: نظرية الكم                       | -£ £ V       |
| ممدوح عيدالمتعم                         | ديلان إيڤانز وأوسكار زاريت      | أقدم لك: علم نفس التطور                   | -££A         |
| جمال الجزيرى                            | نخبة                            | أقدم لك: الحركة.النسوية                   | -224         |
| جمال الجزيرى                            | مىوفيا فوكا وريبيكا رايت        | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية            |              |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أرزبورن وبورن قان لون   | أقدم لك: الفلسفة الشرقية                  | -201         |
| · · ·                                   | ريتشارد إبجينانزى وأرسكار زاريت | أقدم لك: لينين والثورة الروسية            |              |
| حليم طرسون وفؤاد الدهان                 | جان اوك أرنو                    | القاهرة: إقامة مدينة حديثة                |              |
| سىوذان خليل                             | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية           | -101         |
|                                         |                                 |                                           |              |

| محمود سيد أحمد              | فردريك كوبلستون          | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                       | -100         |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| هویدا عزت محمد              | مريم جعفرى               | لا تنسنى (رواية)                                  | Fo3-         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | سوران موللر أوكين        | النساء في الفكر السياسي الغربي                    | -£ oV        |
| جمال عبد الرحمن             | مرثيديس غارثيا أرينال    | الموريسكيون الأندلسيون                            | -£0A         |
| جلال البنا                  | توم تيتنبرج              | نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية             | -209         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | ستوارت هود وليتزا جانستز | أقدم لك: الفاشية والنازية                         | -57.         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | داریان لیدر وجودی جروفز  | أقدم لك: لكأن                                     | 153-         |
| عبدالرشيد الصادق محمودي     | عبدالرشيد الصادق محمودي  | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                    | 773-         |
| كمال السيد                  | ويليام بلوم              | النولة المارقة                                    | 753-         |
| حصة إبراهيم المنيف          | مایکل بارنتی             | ديمقراطية للقلة                                   | 373-         |
| جمال الرفاعى                | لويس جنزييرج             | قصص اليهود                                        | -170         |
| فأطمة عبد الله              | فيولين فانويك            | حكايات حب وبطولات فرعونية                         | 773-         |
| ربيع و <b>هبة</b>           | ستيفين ديلو              | التفكير السياسي والنظرة السياسية                  | -\$77        |
| أحمد الأنصاري               | جوزایا رویس              | روح الفلسفة الحديثة                               | -£7A         |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة         | جلال الملوك                                       | -879         |
| محمد السيد الننة            | جاری م. بیرزنسکی وآخرون  | الأراضى والجودة البيئية                           | -84.         |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | تْلائة من الرحالة        | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                       | -{٧١         |
| سليمان العطار               | میجیل دی تربانتس سابیدرا | مون كيخوتي (القسم الأول)                          | -277         |
| سليمان العطار               | میجیل دی تربانتس سابیدرا | دون كيخوتي (القسم الثاني)                         | -577         |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                | الأدب والنسوية                                    | -575         |
| عادل ملال عناني             | فرجينيا دانيلسون         | منوت مصر: أم كلثوم                                | -£Vo         |
| سحر توفيق                   | ماریلین بوث              | أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي                   | -577         |
| أشرف كيلاني                 | هيلدا هوخام              | تاريخ العسين منذ ما قبل التاريخ حتى اللون العشرين | -177         |
| عبد العزيز حمدي             | لیوشیه شنج و لی شی دونج  | المسين والولايات المتحدة                          | -£VA         |
| عبد العزيز حمدي             | لاو شه                   | المقهـــى (مسرحية)                                | -174         |
| عبد العزيز حمدي             | کو مو روا                | تسای ون جی (مسرحیة)                               | -84.         |
| رضوان السيد                 | روى متحدة                | بردة النبى                                        | -143         |
| فاطمة عبد الله              |                          | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                 | 743-         |
| أحمد الشامي                 | سارة چامبل               | النسوية وما بعد النسوية                           | 743-         |
| رشيد بنحدو                  | هانسن روپيرت يارس        | جمالية التلقى                                     | -145         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهلوى        | التوية (رواية)                                    | -110         |
| عبدالحليم عبدالغني رجب      | يان أسمن                 | الذاكرة الحضارية                                  | <b>FA3</b> - |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادي  | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية                | -£ AV        |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نفبة                     | الحب الذي كان وقصائد أخرى                         | -511         |
| محمود رجب                   | إدموند هُستُرل           | هُسنِّرل: الفلسفة علمًا يقيقًا                    | PA3-         |
| عبد الوهاب علوب             | محمد قادرى               | أسمار البيغاء                                     | -19.         |
| سمير عبد ربه                | •                        | نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقي                | 183-         |
| محمد رفعت عواد              | جى فارجبت                | محمد على مؤسس مصر الحديثة                         | 783-         |
|                             |                          |                                                   |              |

| محمد صبالح الضبالع       | هاروك بالمر                   | خطابات إلى طالب الصوتيات                   | 783-         |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| شريف الصيفي              | نصوص مصرية قديمة              | كتاب الموتى: الخروج في النهار              | -195         |
| حسن عبد ربه المصرى       | إدوارد تيفان                  | اللويى                                     | -190         |
| مجموعة من المترجمين      | إكوادو بانولي                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | -193         |
| مصطفى رياض               | نادية العلى                   | العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط   | -£9V         |
| أحمد على بدوى            | جودبث تاكر ومارجريت مريودز    | النساء والنوع ثي الشرق الأوسط العديث       | <b>-£9</b> A |
| فيصل بن خضراء            | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | -£99         |
| طلعت الشايب              | تینز رورکی                    | في طفولتي. دراسة في السيرة الذائية العربية | -0           |
| سحر فراج                 | أرثر جولد هامر                | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0.1         |
| هالة كمال                | مجموعة من المؤلفين            | أصوات بديلة                                | 7.0-         |
| محمد نور الدين عبدالمنعم | نخبة من الشعراء               | مختارات من الشعر الفارسي المديث            | -0.5         |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ١)                        | -0.1         |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ٢)                        | -0.0         |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | أن تيلر                       | ربما كان تدبساً (رواية)                    | -0.7         |
| شوقى فهيم                | پيتر شيفر                     | سيدة الماضى الجميل (مسرحية)                | -c.V         |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالباقي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي             | -0.4         |
| قاسم عبده قاسم           | أدم صبرة                      | الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك       | -0.9         |
| عبدالرازق عيد            | كارلو جولدوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01.         |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | أن تيلر                       | كركب مرقِّع (رواية)                        | -011         |
| جمال عبد الناصر          | تيموثي كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                      | -014         |
| مصطفى إبراهيم فهمى       | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -018         |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چونٹان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأدبية                   | -018         |
| فدوى مالطى دوجلاس        | فدوى مالطى دوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -010         |
| صبری محمد حسن            | أرنوك واشنطون ودونا باوندى    | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | F/o-         |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقصص أخرى                    | -014         |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكون                       | -011         |
| أحمد الأنصاري            | جوزایا رویس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -019         |
| أمل الصبان               | أحمد يوسف                     | الولع الفرنسس بعصر من المطم إلى المشروع    | -04.         |
| عيدالوهاب بكر            | أرثر جولد سميث                | قاموس تراجم مصر الحديثة                    | -071         |
| على إبراهيم منوفي        | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                         | -044         |
| على إبراهيم منوفي        | باسيليو بابون مالدونادو       | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -077         |
| محمد مصطفى بدوى          | وليم شكسبير                   | الملك لير (مسرحية)                         | 370-         |
| نادية رفعت               | دنيس جونسون                   | موسم صيد في بيروت وقصص أخرى                | -070         |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول ووليم رانكين       | أقدم ك: السياسة البينية                    | <b>170-</b>  |
| جمال الجزيرى             | ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب | أقدم لك: كافكا                             | -044         |
| جمال الجزيرى             | طارق على وفِلْ إيفانز         | أقدم لك: تروتسكى والماركسية                | -047         |
| حازم محفوظ               | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي         | -079         |
| عمر الفاروق عمر          | رينيه جينو                    | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية         | -07.         |
| •                        |                               |                                            |              |

•

| صفاء فتحى                                | چاك ىريدا                      | ما الذي حدث في محدث، ١١ سبتمبر؟             | -071         |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| بشير السباعي                             | هنری لورنس                     | المغامر والمستشرق                           | 770-         |
| محمد طارق الشرقارى                       | سوزان جاس                      | تعلُّم اللغة الثانية                        | -077         |
| حمادة إبراهيم                            | سيقرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                       | -071         |
| عبدالعزيز بقوش                           | نظامى الكنجرى                  | مخزن الأسرار (شعر)                          | -070         |
| شوقي جلال                                | صمويل هنتنجتون واورانس هاريزون | t—. t=2 = -                                 | F70-         |
| عبدالفقار مكاوي                          | نخبة                           | الحب والحرية (شعر)                          | -077         |
| محمد الحديدى                             | كيت دانيلر                     | النفس والأخر فى قصيص برسف الشارونى          | -07A         |
| محسن مصيلحي                              | كاريل تشرشل                    | خس مسرحيات قمبيرة                           | -079         |
| روف عباس                                 | السير رونالد ستورس             | توجهات بريطانية - شرقية                     | -08.         |
| مروة رزق                                 | خران خوسیه میاس                | هى تتخيل وهلاوس أخرى                        | -011         |
| نعيم عطية                                | نغبة                           | قصص مفتارة من الأنب اليوناني العديث         | -0 £ Y       |
| وفاء عيدالقادر                           | باتريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                  | 730-         |
| حمدى الجابري                             | رويرت هنشل وأخرون              | أقدم لك: ميلانى كلاين                       | -011         |
| عزت عامر                                 | فرانسيس كريك                   | يا له من سباق محموم                         | -010         |
| توانيق على منصور                         | ت. ب. وايزمان                  | ريموس                                       | F30-         |
| جمال الجزيرى                             | فيليب تودى وأن كورس            | أقدم لك: بارت                               | -0 EV        |
| حمدى الجابرى                             | ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون   | أقدم لك: علم الاجتماع                       | -0£A         |
| جمال الجزيري                             | بول كويلي وليتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                       | -019         |
| حمدى الجابرى                             | نيك جروم وبيرو                 | أقدم لك: شكسبير                             | -00-         |
| سمحة الخرلى                              | سابمون ماندی                   | المرسيقي والعولة                            | -001         |
| على عبد الروف اليمبي                     | میجیل دی ٹربانتس               | قصص مثالية                                  | -007         |
| رجاء ياقرت                               | دانيال لوفرس                   | مدخل للشعر الفرنسى المديث والمعاصر          | -007         |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عفاف لطفى السيد مارسوه         | مصر فی عهد محمد علی                         | -002         |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالي | أناتولى أوتكين                 | الإسترانيجية الأمريكية ققرن العادى والعشرين | -000         |
| حمدی الجابری                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بودريار                        | -00T         |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولى       | أقدم لك: الماركيز دي ساد                    | -00V         |
| إمام عيدالفتاح إمام                      | زيودين سارداروپورين ڤان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                  | -001         |
| عبدالحى أحمد سالم                        | تشا تشاجى                      | الماس الزائف (رواية)                        | -009         |
| جلال السعيد الحفناري                     | محمد إقبال                     | صلصلة الجرس (شعر)                           | -57.         |
| جلال السعيد الحفناري                     | محمد إقبال                     | جناح جبریل (شعر)                            | 150-         |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                     | بلايين وبلايين                              | 710-         |
| صبرى محمدى التهامي                       | خائينتر بينابينتي              | ورود الخريف (مسرحية)                        | 750-         |
| صبرى محمدي التهامي                       | خاثينتو بينابينتي              | عُش الغريب (مسرحية)                         | 370-         |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ديبورا ج. جيرنر                | الشرق الأرسط المعاصر                        | -070         |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى               | <b>7</b> 50- |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                               | <b>V</b> F0- |
| عبد السلام حيدر                          | عيد السلام حيدر                | الأصولي في الرواية                          | ~5~~         |
| _                                        |                                |                                             |              |

صفاء فتحى

٥٣١ - ما الذي حَدَّثُ في وحَدَّثِ، ١١ سبتمبر؟ - چاك دريدا

| <b>ٹائر دیب</b><br>میں دیا ہے۔      | هومی بابا                     | مرقع الثقانة                          | -079          |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| يوس <b>ف الشاروني</b><br>           | سیر روبرت های                 | دول الخليج الفارسي                    | -04.          |
| السيد عبد الظاهر                    | إيميليا دى ثوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر          | -011          |
| كمال السيد                          | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                  | -077          |
|                                     | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى | أقدم لك: فرويد                        | -074          |
| علاء الدين السباعي                  | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين        | -oV£          |
| أحمد محمود                          | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسى للعولة               | -040          |
| ناهد العشري محمد                    | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانتس                           | -oVl          |
| محمد قدرى عمارة                     | كارلو كولودى                  | مغامرات بيئوكيو                       | -aVV          |
| محمد إبراهيم وعصام عبد الرحف        | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهنت               | -oVA          |
| محيى الدين مزيد                     | چون ماهر وچودی جرونز          | أقدم لك: تشومسكي                      | -o <b>V</b> 4 |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى         | جون فيزر وبول سيترجز          | دائرة المعارف النولية (مج١)           | -04.          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | ماريق بوزق                    | الحمقي يموتون (رواية)                 | -011          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | <u> م</u> وشنك كلشيرى         | مرايا على الذات (رواية)               | -0XY          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | أحمد محمود                    | الجيران (رواية)                       | -017          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود دوات أبادى              | سفر (رواية)                           | -012          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | <b>م</b> وشنك كلشيرى          | الأمير احتجاب (رواية)                 | -010          |
| سهام عبد السلام                     | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السينما العربية والأفريقية            | 7A0           |
| عبدالعزيز حمدى                      | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصيني               | -0AV          |
| ماهر جويجاتى                        | أنييس كابرول                  | أمنحوتب الثالث                        | -011          |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس ديبوا                   | تمبكت العجيبة (رواية)                 | -014 .        |
| محمود مهدى عبدالله                  | نخبة                          | أساطير من الموروثات الشعبية القتلندية | -09.          |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هوراتيو <i>س</i>              | الشاعر والمفكر                        | -011          |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          | محمد هنبرى السوريونى          | الثررة الممرية (جـ١)                  | -017          |
| بكر الحلق                           | بول فاليرى                    | قصائد ساحرة                           | 700-          |
| أماني فوزي                          | سوزانا تامارو                 | القلب السمين (قصة أطفال)              | -018          |
| مجموعة من المترجمين                 | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)       | -090          |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | رويرت ديجارليه وأخرون         | الصحة المقلية في العالم               | -017          |
| جمال عبدالرحمن                      | خوليو كاروياروخا              | مسلمو غرناطة                          | -0 <b>1</b> V |
| بیومی علی قندیل                     | دوناك ريدفورد                 | مصر وكنعان وإسرائيل                   | -014          |
| محمود علاري                         | هرداد مهرین                   | فلسفة الشرق                           | -011          |
| مدحت طه                             | برنارد لویس                   | الإسلام في التاريخ                    | -7            |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                      | النسوية والمواطنة                     |               |
| إيمان عبدالعزيز                     | چیمس ولیامز                   | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية        |               |
| وفاء إبراهيم ورمضان بسطاريسي        | أرثر أيزابرجر                 | النقد الثقافي                         |               |
| توفيق على منصور                     | باتریك ل. أبوت                | الكوارث الطبيعية (مج١)                | 3-1-          |
| مصطفى إبراهيم فهمى                  | إرنست زيبروسكى (الصغير)       | مخاطر كوكبنا المضطرب                  | -7.0          |
| محمود إبراهيم السعدنى               | ریتشارد هاریس                 | قصة البردي اليوناني في مصر            | F-F-          |
|                                     |                               |                                       |               |

| -1.Y          | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                      | ھارى سينت فيلبى                 | صبری محمد حسن              |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|               | تلب الجزيرة العربية (جـ٢)                      | هاری سینت فیلبی                 | مبری محمد حسن              |
| -7.4          | ، محمد التقاني الانتخاب الثقاني                | أجنر فوج                        | ۔۔۔<br>شوقی جلال           |
| -11.          | العمارة المدجنة                                | رفائيل لويث جوثمان              | على إبراهيم منوقي          |
| -111          | النقد والأيدبولوجية                            | تيرى إيجلتون                    | فخرى مىالح                 |
|               | رسالة الننسية                                  | فضل الله بن حامد الحسيني        | محمد محمد يوئس             |
|               | السياحة والسياسة                               | كولن مايكل هول                  | محمد فريد حجاب             |
| 315-          | بيت الأقصر الكبير( رواية)                      | فوزية أسعد                      | منى قطان                   |
| -710          | عرض الأشتات لكن وقعت فل بقناء من 1997 إلى 1999 | ألبس بسيريني                    | محمد رفعت عواد             |
| <b>F1</b> 5-  | أساطير بيضاء                                   | رويرت يانج                      | أحمد محمود                 |
| <b>~1/</b> V  | الفواكلور والبحر                               | هوراس بيك                       | أحمد محمود                 |
| <b>A1</b> 5-  | نحر مفهوم لاتتصاديات الصحة                     | تشارلز فيلبس                    | جلال البنا                 |
| -719          | مفاتيح أورشليم القدس                           | ريمون استانبولي                 | عايدة الباجورى             |
| -77.          | السلام الصليبي                                 | توماش ماستناك                   | بشير السباعي               |
| 177-          | النوية المعبر المضارى                          | ولیم ی. آدمز                    | فؤاد عكود                  |
| 775-          | أشعار من عالم اسمه الصين                       | أى تشينغ                        | أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى |
| 777-          | نوادر جحا الإيراني                             | سعيد قانعى                      | يوسىف عبدالفتاح            |
| 375-          | أزمة العالم الحديث                             | رينيه جينو                      | عمر القاروق عمر            |
| a75-          | الجرح السرى                                    | جان جينيه                       | محمد برادة                 |
| <b>FYF</b> -  | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                     | نخبة                            | توفيق على منصور            |
| <b>-77</b>    | حكايات إيرانية                                 | نخبة                            | عبدالوهاب علوب             |
| AYF-          | أصل الأثواع                                    | تشارلس داروين                   | مجدى محمود المليجى         |
| -779          | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                   | نيقولاس جريات                   | عزة الخميسي                |
| -75-          | سيرتى الذاتية                                  | أحمد بللو                       | صبری محمد حسن              |
| -771          | مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر              | نخبة                            | بإشراف: حسن طلب            |
| -7 <b>7</b> 7 | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا              | دولورس برامون                   | رانيا محمد                 |
| 777_          | الحب وفنونه (شعر)                              | نخبة                            | حمادة إبراهيم              |
| 375-          | مكتبة الإسكندرية                               | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | مصطفى البهنساوى            |
| -750          | التتبيت والتكيف في مصر                         | جودة عبد الخالق                 | سمیر کریم                  |
| -777          | حج يولندة                                      | جناب شهاب الدين                 | سامية محمد جلال            |
|               | مصر الخنيوية                                   | ف. روپرت هنتر                   | بدر الرفاعي                |
| A75-          | الديمقر اطية والشعر                            | روبرت بن ورین                   | فؤاد عبد المطلب            |
| -754          | فندق الأرق (شعر)                               | تشارلز سيميك                    | أحمد شاقعي                 |
| -11.          | ألكسياد                                        | الأميرة أناكومنينا              | حسن حبشى                   |
| 135-          | برتراندرسل (مختارات)                           | برتراند رسل                     | محمد قدرى عمارة            |
| 737-          | أقدم لك: داروين والتطور                        | جوناثان ميلر ويورين فان لون     | ممدوح عبد المنعم           |
| 735-          | سفرنامه حجاز (شعر)                             | عبد الماجد الدريابادي           | سمير عبدالحميد إبراهيم     |
| 337-          | العلوم عند المسلمين                            | هوارد دشيرنر                    | فتح الله الشيخ             |
|               |                                                |                                 |                            |

· · · · · ·

| عبد الوهاب علوب                                                    | تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف                    | **************************************                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الوهاب علوب<br>عبد الوهاب علوب                                 | ىسارىر دېتى ويوجين ويىدوت<br>سپهر ذبيح       | •                                                                                                   |
| ب مودب سرب<br>فتحی العشری                                          | سپهر دبيع<br>جرن نينيه                       | ٦٤٦ - قصة الثورة الإيرانية                                                                          |
| خلیل کلفت                                                          | جرن ن <del>ینیہ</del><br>بیاتریٹ سارلو       |                                                                                                     |
| سين سند<br>سحر يوسف                                                | بیاتریت سارتی<br>جی دی مویاسان               | ,                                                                                                   |
| عبد الوهاب علوب<br>عبد الوهاب علوب                                 | -                                            | ۱٤٩- الخوف وقصص خرافية أخرى                                                                         |
| عبد الوسان<br>أمل الصبان                                           |                                              | - 10. الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط                                                       |
| بين المنبون<br>حسن نصر الدين                                       | وٹائق قدیمة<br>کلود ترونکر                   | ۱۵۱- دیلیسیس الذی لا نعرفه                                                                          |
| سمیر جریس                                                          | عنود بروسر<br>إيريش كستنر                    | ٦٥٢- ألهة مصر القديمة                                                                               |
| عبد الرحمن الخميسى<br>عبد الرحمن الخميسى                           |                                              | ٦٥٢ مدرسة الطغاة (مسرحية)                                                                           |
| حلیم طوسون ومحمود عاهر طه                                          | بصوص مدینه<br>ایزابیل فرانکو                 | ١٥٤- أساطير شعبية من أوزبكستان (جـ١)                                                                |
| علیم صوصوری و سست به سامت ا<br>معدوج البستاوی                      |                                              | هه٦- أساطير وألهة                                                                                   |
| حدی .بــــری<br>خالد عباس                                          | العوبسو ساسطرى<br>مرثيديس غارثيا أرينال      | ٦٥٦- خبز الشعب والأرض المعراء (مسرحيتان)                                                            |
| عاد عبس<br>مبیری التهامی                                           | مربیدیس عارتیا اربیان<br>خوان رامون خیمینیث  | ٧٥٧- محاكم التنتيش والمريسكيون                                                                      |
| حبرى حبدا<br>عبداللطيف عبدالحليم                                   | عوان رامون عيمييت<br>نخبة                    | ۸۵۸- حوارات مع خوان رامون خیمینیث                                                                   |
| ماشم أحمد محمد<br>الشم أحمد محمد                                   | ىخبە<br>رىتشارد فايفىل <i>د</i>              | ٦٥٩- قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية                                                             |
| عاهم التهامي<br>صبري التهامي                                       |                                              | ٦٦٠- نافذة على أحدث العلوم                                                                          |
| صبری التهامی<br>صبری التهامی                                       | نخبة<br>داسو سالديبار                        | ٦٦١- روائع أندلسية إسلامية                                                                          |
| عبری اعبادی<br>أحمد شافعی                                          |                                              | ۱۹۲۶ - رحلة إلى الجنور                                                                              |
| ,عصام زکریا<br>عصام زکریا                                          | لیوسیل کلیفتون<br>سنیفن کوهان وإنا رای هارك  | ٦٦٣- امرأة عادبة                                                                                    |
| عصام رحر <u>ت</u><br>هاشم أحمد محمد                                | ستیفن خوهان ورد ردی هارت<br>بول دافیز        | ٦٦٤ - الرجل على الشاشة                                                                              |
| جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب                        |                                              | ه٦٦٠ عوالم أخرى                                                                                     |
| ب <u>دن به در رئید می</u> روزی و و و و و و و و و و و و و و و و و و | وربعجائج الس منيس<br>الثن جولدنر             | 777- تطور الصورة الشعرية عند شكسبير                                                                 |
| _                                                                  | الل جوندار<br>فریدریك چیمسون وماساو میوشی    | ٧٦٦- الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي                                                            |
| مینی میبی<br>نسیم مجلی                                             | ورل شوینکا<br>دول شوینکا                     | ۸۲۸ - ثقافات العرلة                                                                                 |
| منيم سبق<br>ماهر البطوطي                                           | وون سويت<br>جوستاف أدولفو بكر                | ۹٦۹ - ثلاث مسرحیات<br>۱۷۰- آشعار جوستاف آدوافو                                                      |
| على عبدالأمير صالح<br>على عبدالأمير صالح                           | چونتهای ادورین<br>چیمس بولدوین               |                                                                                                     |
| سی <u>ب</u> سیر<br>ابتهال سالم                                     | <u>جيسل برمريل</u><br>نخبة                   | <ul> <li>۱۷۲ قل لى كم مضى على رحيل القطار؟</li> <li>۱۷۲ مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال</li> </ul> |
| ببهان المقناري<br>جلال المقناري                                    | نحب<br>محمد إقبال                            |                                                                                                     |
| جدن ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | محمد إمبان<br>أية الله العظمى الخميني        | ٦٧٣- ضرب الكليم (شعر)                                                                               |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى                                      | اپ انه انفسطی استینی<br>مارتن برنال          | 378-                                                                                                |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى                                      | عر <i>ین ب</i> ردن<br>مارتن برنال            | ۱۷۵ - است السوداء (جـ۲۰ مج۲)<br>۱۲۷۳ - أثينا السوداء (جـ۲۰ مج۲)                                     |
| برسر = سان علمی<br>احمد کمال الدین حلمی                            | مدرس بردن<br>إدوارد جرانڤيل براون            | ۱۷۷- البيا السوداء (جـ۱۰مج)<br>۱۷۷- تاريخ الأدب في إيران (جـ۱ ، مج۱)                                |
| المد كمال الدين حلمي<br>أحمد كمال الدين حلمي                       | ېدوارد خوانقيل براون<br>إدوارد جرانقيل براون | ۱۷۷ - تاریخ ۱۶دب می بیران (جد ، مج۲)<br>۱۷۸ - تاریخ الأدب فی ایران (جد ، مج۲)                       |
| ترفیق علی منصور                                                    | وليام شكسبير<br>وليام شكسبير                 | ۱۷۸ - تاریخ الدب می بیران (ج. ۱ سع)<br>۱۷۹ - مختارات شعریة مترجمة (ج.۲)                             |
| سمیر عبد ربه                                                       | ویام <del>۱۱۰۰۰ بیر</del><br>ویل شوینکا      | ۱۷۹- محدرات سعویه سرجهه (ج.۱)<br>۱۸۰- سنوات الطفولة (روایة)                                         |
| ير . ر.<br>أحمد الشيمي                                             | رین —ریـــ<br>ستان <i>لی</i> فش              | ۱۸۰ - ستون الطعوب (روید)<br>۱۸۱ - هل پوجد نص فی هذا الفصل؟                                          |
| صبری محمد حسن                                                      | <u>ـــــــــــــــــــ</u><br>بن أوكري       | ۱۸۲- من يوجد نص عن مدا المصن<br>۱۸۲- نجوم حظر التجوال الجديد (رواية)                                |
| - <del></del>                                                      | GJ-3- UP                                     | ۱۸۱۱ - بخوم حصل سین ۱۸۱۰ - ۱۸۱۱                                                                     |

| صبری محمد حسن                | تي. م. ألوكو                   | سكين واحد لكل رجل (رواية)                | 78.5           |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| رزق أحمد بهنسي               | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال التصصية الكاملة (آنا كندا) (جـ١) | 387-           |
| رزق أحمد بهنسى               | أرراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج٦)   | <b>-</b> ₹/-   |
| سحر توفیق                    | ماكسين هونج كنجستون            | امرأة محاربة (رواية)                     | <b>FAF</b> -   |
| ماجدة العنانى                | فتانة حاج سيد جوادي            | محبوية (رواية)                           | <b>-</b> 7AV - |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي | فیلیب م. دویر وریتشارد آ. موار | الانفجارات الثلاثة العظمي                | ~\M            |
| مناء عبد الفتاح              | تادروش روجيفيتش                | الملف (مسرحية)                           | -7.64          |
| رمسیس عوض                    | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                   | -79.           |
| رمسیس عوض                    | (مختارات)                      | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته           | 125-           |
|                              | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت | أقدم لك: الوجودية                        | 795-           |
| جمال الجزيري                 | حائيم برشيت وأخرون             | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)         | 795-           |
| حمدی الجابری                 | جيف كولينز وبيل مايبلين        | أقدم لك: دريدا                           | 375-           |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ديف روينسون وجودي جروف         | أقدم لك: رسل                             | -790           |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ديف روينسون وأوسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                            | -747           |
| إمام عبدالقتاح إمام          | روبرت ودفين وجودى جروفس        | أقدم لك: أرسطو                           | -747           |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                     | -٦٩٨           |
| جمال الجزيري                 | إيفان وارد وأوسكار زارايت      | أقدم لك: التحليل النفسي                  | -711           |
| بسمة عبدالرحمن               | ماريو بارجاس يوسا              | الكاتب وواقعه                            | -٧             |
| منى البرنس                   | وليم رود فيفيان                | الذاكرة والحداثة                         | -v. \          |
| محمود علاوى                  | أحمد وكيليان                   | الأمثال الفارسية                         | -V.Y           |
| أمين الشواربي                | إدوارد جرانقيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)               | -٧.٣           |
| محمد علاء الدين منصور وآخرون | مولانا جلال الدين الرومي       | نيه ما نيه                               | -V. £          |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام          | -V.0           |
| عزت عامر                     | جونسون ف. يا <i>ن</i>          |                                          | -٧.٦           |
| وفاء عبدالقادر               | هوارد كاليجل وأخرون            | أقدم لك: ڤالتر بنيامين                   | -V.V           |
| رتوف عباس                    | دونالد مالكولم ريد             | فراعنة من؟                               |                |
| عادل نجيب بشري               | ألفريد أدار                    |                                          | -٧.٩           |
| دعاء محمد الخطيب             | إيان هاتشباي رجوموران – إليس   |                                          | V1·            |
| هناه عبد الفتاح              | ميرزا محمد هادئ رسوا           |                                          | -٧١١           |
| سليمان البستاني              | هومیرو <i>س</i>                | * *                                      |                |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        |                                          |                |
| حنا صاوه                     | لامنيه                         |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                          |                |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٦)                   | . <b>-</b> ۷۲. |
|                              |                                |                                          |                |

| مصطفى لبيب عبد الغنى  | هـ. أ. ولقسون             | فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)              | -YY1         |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| الصفصافي أحمد القطوري | يشار كمال                 | المنفيحة وقصص أخرى                            | -٧٢٢         |
| أحمد ثابت             | إفرايم نيمتي              | تحديات ما بعد الصهيرينية                      | -٧٢٢         |
| عيده الريس            | بول روینسون               | اليسار الفرويدى                               | 377-         |
| می مقلد               | جرن فيتكس                 | الاضطراب النفسي                               | -770         |
| مروة محمد إبراهيم     | غييرمو غوثالبيس بوستو     | الموريسكيون في المغرب                         | -777         |
| وحيد السعيد           | باچين                     | حلم البحر (رواية)                             | -777         |
| أميرة جمعة            | موريس آليه                | العولة: تدمير العمالة والنمق                  | <b>-</b> YYA |
| هويدا عزت             | صادق زيباكلام             | الثورة الإسلامية في إيران                     | -٧٢٩         |
| عزت عامر              | أن جاتي                   | حكايات من السهول الأفريقية                    | -٧٢.         |
| محمد قدري عمارة       | مجموعة من المؤلفين        | النوع: الذكر والأنثى بين النميز والاختلاف     | -٧٣١         |
| سمير جريس             | إنجو شولتسه               | قصص بسيطة (رواية)                             | -٧٣٢         |
| محمد مصطفى بدوى       | وليم شيكسبير              | مأساة عطيل (مسرحية)                           | -٧٢٢         |
| أمل الصبيان           | أحمد يوسف                 | بونابرت في الشرق الإسلامي                     | -YT £        |
| محمود محمد مكى        | مايكل كويرسون             | فن السيرة في العربية                          | -VT0         |
| شعبان مکاری           | هوارد زن                  | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)         | -٧٢٦         |
| ترانيق على منصور      | باترىك ل. أبوت            | الكوارث الطبيعية (مج٢)                        | -٧٣٧         |
| محمد عواد             | جیرار دی جورج             | ممشق من مصر ما قبل القاريخ إلى اغولة الملوكية | -VTA         |
| محمد عواد             | جیرار دی جورج             | دمشق من الإمبراطورية الشائية على الوقت العاضر | -٧٢٩         |
| مرفت يأقوت            | پاری هندس                 | خطابات السلطة                                 | -YE-         |
| أحمد هيكل             | برنارد لویس               | الإسلام وأزمة العصر                           | -711         |
| رزق بهنسی             | خوسيه لاكوادرا            | أرض حارة                                      | -Y1Y-        |
| شوقی جلال             | رويرت أونجر               | الثقافة: منظور دارويني                        | 737-         |
| سمير عبد الحميد       | محمد إقبال                | ديوان الأسرار والرموز (شعر)                   | -V££         |
| محمد أبو زيد          | بيك الدنبلي               | المأثر السلطأنية                              | -V£o         |
| حسن النعيمي           | جرزيف أ. شرمبيتر          | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)                 | <b>-Y£7</b>  |
| إيمان عبد العزيز      | تريفور وايتوك             | الاستعارة في لغة السينما                      | -٧٤٧         |
| سمير كريم             | فرانسيس بويل              | تدمير النظام العالمي                          | -V£A         |
| باتسى جمال الدين      | ل.ج. كالفيه               | إيكوالوچيا لفات العالم                        | -V£4         |
| بإشراف: أحمد عتمان    | هوميروس                   | الإلياذة                                      | -Vo.         |
| علاء السباعى          | نخبة                      | الإسراء والمعراج في تواث الشعر الفارسي        | -Vol         |
| نمر عاروری            | جمال قارصلی               | ألمانيا بين عقدة الننب والخوف                 | -VoY         |
| محسن يوسف             | إسماعيل سراج الدين وأخرون | التنمية والقيم                                | -VoT         |
| عيدالسلام حيدر        | أنًا ماری شیمل            |                                               | -Voi         |
| على إبراهيم منوفى     |                           | تاريخ الشعر الإسبانى غلال القرن العشرين       | -Voo         |
| خالد محمد عباس        | إنريكي خاربييل بونثيلا    | ذات العيون الساحرة                            | <b>-</b> Vo7 |
| أمال الرويي           | باتريشيا كرين             | تجارة مكة                                     | -VaV         |
| عاطف عبدالحميد        | بروس روينز                | الإحسباس بالعولمة                             | -V0A         |
|                       |                           |                                               |              |

| جلال المفناري                                                                                                                                                                                                                            | مولوی سید محمد                                                                                                                                                                                                 | النثر الأردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -٧:٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد الأسود                                                                                                                                                                                                                             | السيد الأسود                                                                                                                                                                                                   | الدين والتصور الشعبي للكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -٧1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فاطمة ناعوت                                                                                                                                                                                                                              | فيرجينيا وولف                                                                                                                                                                                                  | جيوب مثقلة بالحجارة (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالعال صالح                                                                                                                                                                                                                            | ماريا سوليداد                                                                                                                                                                                                  | المسلم عدوًا و صديقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ئجرى عمر                                                                                                                                                                                                                                 | أنريكو بيا                                                                                                                                                                                                     | الحياة في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                               | غالب الدهلوى                                                                                                                                                                                                   | ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -٧٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                               | خواجة الدهلوى                                                                                                                                                                                                  | ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -V7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غازى برو وخليل أحمد خليل                                                                                                                                                                                                                 | تبیری هنتش                                                                                                                                                                                                     | الشرق المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ->17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غازی برو                                                                                                                                                                                                                                 | نسيب سمير الحسيني                                                                                                                                                                                              | الغرب المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -٧٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمود فهمى حجازى                                                                                                                                                                                                                         | محمود فهمى حجازى                                                                                                                                                                                               | حوار الثقافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -V7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رندا النشار وضياء زاهر                                                                                                                                                                                                                   | فريدريك هتمان                                                                                                                                                                                                  | أدباء أحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -٧٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                                             | بينيش بيريث جالدوس                                                                                                                                                                                             | السيدة بيرفيكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                                             | ريكاردو جويرالديس                                                                                                                                                                                              | السيد سيجوندو سومبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -٧٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                                              | إليزابيث رايت                                                                                                                                                                                                  | بريخت ما بعد الحداثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادي                                                                                                                                                                                                              | جون فيزر ويول ستيرجز                                                                                                                                                                                           | دائرة المعارف النولية (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -٧٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسن عبد ریه المسری                                                                                                                                                                                                                       | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                                                             | الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -VV£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلال المفناري                                                                                                                                                                                                                            | نذير أحمد الدهلوي                                                                                                                                                                                              | مرأة العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -VVo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد محمد يونس                                                                                                                                                                                                                           | قريد الدين العطار                                                                                                                                                                                              | منظومة مصيبت نامه (مج١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -۷۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عزت عامر                                                                                                                                                                                                                                 | جيمس إ ، ليده ي                                                                                                                                                                                                | الانفجار الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 11                                                                                                                                                                                                                                    | Jent Committee and Committee                                                                                                                                                                                   | صفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -VVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حارم محفوط                                                                                                                                                                                                                               | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حارم محفوط<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                                      | نخبة                                                                                                                                                                                                           | خيوط العنكبوت وقصص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -٧٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -VV9<br>-VA•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                                                    | نخبة                                                                                                                                                                                                           | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -۷۷۹<br>-۷۸۰<br>-۷۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي<br>سمير عبد الحميد إبراهيم                                                                                                                                                                         | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کارلسون                                                                                                                                                            | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون                                                                                                                                                                                                                                                                          | -VV4<br>-VA.<br>-VAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران                                                                                                                                                          | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران                                                                                                                                                                             | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                              | -۷۷۹<br>-۷۸۰<br>-۷۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد القصود                                                                                                                                       | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کارلسون                                                                                                                                                            | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل                                                                                                                                                                                                                            | PVV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي                                                                                                                      | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جورج ویول ویلانج<br>دیفید أ. وولف<br>کارل ساجان                                                                                                     | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                                                                                                                                                                                             | PVV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی<br>سمیر عبد الحمید إبراهیم<br>نبیلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجی<br>جمعة سید یوسف                                                                                                     | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کارلسون<br>فیك جودج وبول ویلانج<br>دیفید أ. وولف                                                                                                                   | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>المذنبة (رواية)                                                                                                                                                                           | PVV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق                                                                                    | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جورج ویول ویلانج<br>دیفید أ. وولف<br>کارل ساجان                                                                                                     | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>المذنبة (رواية)                                                                                                                                                                           | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق                                                                       | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جودج ویول ویلدنج<br>دیفید 1. وواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر                                                    | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين السرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المنبة (رواية) العودة من فلسطين سر الأهرامات                                                                                                                                                                   | PVV AV AV YAV YAV 3AV AV AV AV AV AAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق                                                         | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جورج وبول ریلدنج<br>دیفید 1. وراف<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود<br>جوزیه بوفیه                                                                     | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان العودة من فلسطين سر الأهرامات                                                                                                                                                                                 | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق ايناس صادق                                                                                 | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جورج وبول ریلدنج<br>دیفید ۱. وولف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماجین                                           | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية تأملات عن تطور ذكاء الإنسان الغودة من فلسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية)                                                                                                                                                                                             | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق بيناس صادق إيناس صادق                                                                      | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جودج وبول ریلانج<br>دیفید ۱. وواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>مونیك بونتو<br>مونیك بونتو                      | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المعودة من ناسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية                                                                                                                                                                      | PVV AV AV YAV YAV SAV SAV AV AAV PAV PV PV PV AV PV PV PV PV PV AV PV |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق پیناس صادق ایناس صادق منی الدرویی                                                          | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جودج وبول ریلانج<br>دیفید ۱. وواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>مونیك بونتو<br>مونیك بونتو                      | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان الفودة من فلسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العولية                                                                                                                                                          | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق بيناس صادق إيناس صادق منى الدوبى منى الدوبى ماهر جويجاتى منى إبراهيم منى إبراهيم منى إبراهيم           | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك جورج وبول ریلانج<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماجین<br>محمد الشیمی<br>منی مبخائیل<br>جون جریفیس                | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المنزية (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية المطرر وبعامل العطور ني مصر القديمة العلور وبعامل العطور ني مصر القديمة المراد وبعامل العطور في مصر القديمة المراد وي المستقبل                                          | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سحر توفیق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی منی الدرویی ماهر جویجاتی ماهر جویجاتی دوف وصفی روف وصفی | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کارلسون<br>فیك جورج وبول ویلدنج<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماجین<br>محمد الشیمی                                             | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفرائكفونية العربية العرب معامل العطور في مصر القيمة العارر ومعامل العطور في مصر القيمة شراحات حول النصي القصيرة لإمرس ومعلوط                                              | PVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق بيناس صادق إيناس صادق منى الدوبى منى الدوبى ماهر جويجاتى منى إبراهيم منى إبراهيم منى إبراهيم           | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارفن كاراسون<br>فيك جودج ويول ويلدنج<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود<br>جوزيه بوفيه<br>ميروسلاف فرنر<br>مونيك بونتى<br>محمد الشيمى<br>مخون جريفيس<br>هوارد زن            | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل الإساءة للطفل المذنبة (رواية) المنزية من فلسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرائكفونية العربية الطور ومعامل العطرية بريس ومعلوظ المطري ومعامل العطرية بريس ومعلوظ التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢) التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢)        | PVV AV TAV TAV AV AV AV AV PAV PV |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سحر توفیق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی منی الدرویی ماهر جویجاتی ماهر جویجاتی دوف وصفی روف وصفی | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارفن كاراسون<br>فيك جودج وبول ويلانج<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود<br>جوزيه بوفيه<br>ميروسلاف فرنر<br>ماجين<br>مونيك بونتو<br>محمد الشيمى<br>منى ميخائيل<br>جون جريفيس | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل الإساءة للطفل المذنبة (رواية) المنزة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية الطور ومعامل العليية الطور ومعامل العليية المطرو ومعامل العليية إلى مصر اللنبعة المطرو ومعامل العليو في مصر اللنبعة الماريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢) | PVV AV TAV TAV AV AV AV AV PAV PV |

```
طلعت شاهين
                                                       نخبة
                                                                 ٧٩٧- الرؤية في ليلة معتمة (شعر)
            سميرة أبو الحسن
                                كاتربن جيلدرد ودافيد جيلدرد
                                                                    ٧٩٨- الإرشاد النفسي للأطفال
      عبد الحميد فهمى الجمال
                                                     أن تيلر
                                                                              ٧٩٩- سلم السنوات
                                                              ٨٠٠- قضايا في علم اللغة التطبيقي
                                            ميشيل ماكارتي
             عبد الجواد توفيق
      بإشراف: محسن يوسف
                                                  تقرير دولي
                                                                         ٨٠١- نحو مستقبل أفضل
        شرين محمود الرفاعي
                                               ٨٠٢- مسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية ماريا سوليداد
               عزة الخميسي
                                             ٨٠٣ التغيير والتنمية في القرن العشرين - توماس باترسون
                                                                         ٨٠٤- سوسيولوجيا الدين
             درويش الطوجي
                             دانييل هيرڤيه-ليجيه وچان بول ويلام
               طاهر البربري
                                             كازو إيشيجورو
                                                                     ه ۸۰ - من لا عزاء لهم (رواية)
                                                                      ٨٠٦- الطبقة العليا المتوسطة
                محمود ماجد
                                                ماجدة يركة
                 خبرى دومة
                                                 ٨٠٧- يحي حقى: تشريح مفكر مصرى ميريام كوك
                                            ٨٠٨- الشرق الأوسط والولايات المتحدة ديفيد دابليو ليش
                أحمد محمود
                                ٨٠٨- تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١) ليو شتراوس وجوزيف كرويسى
            محمود سيد أحمد
                                ٨١٠- تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢) ليو شتراوس وجوزيف كرويسي
            محمود سيد أحمد
               حسن النعيمي
                                           ٨١٨- تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢) جوزيف أشومبيتر
                فريد الزاهي
                                             ٨١٢ - تامل العالم: الصورة والأسلوب في العباة الاجتماعية ميشميل مافيزولي
                  نورا أمين
                                                                   ٨١٢- لم أخرج من ليلي (رواية)
                                                   أنى إرنو
                 أمال الرويي
                                                ٨١٤- الحياة اليومية في مصر الرومانية نافتال لويس
       مصطفى لبيب عبدالغني
                                                                     ٨١٥- فلسفة المتكلمين (مج٢)
                                               هـ. أ. ولقسون
                                                                            ٨١٦- العدو الأمريكي
                                               فيليب روجيه
            بدر الدين عرودكي
            محمد لطفي جمعة
                                                   أفلاطون
                                                             ٨١٧- مائدة أفلاطون: كلام في الحب
ناصر أحمد وياتسي جمال الدين
                                                              ٨١٨- المرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ١)
                                               أندريه ريمون
ناصر أحمد وياتسي جمال الدين
                                                               ٨١٩- المرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ٢)
                                                أندريه ريمون
                                               ٨٢٠ ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) وليم شكسبير
              طانيوس أفندي
             عبد العزيز بقوش
                                 نور الدين عبد الرحمن الجامي
                                                                         ۸۲۱- هفت بیکر (شعر)
                                                                         ٨٢٢ - فن الرباعي (شعر)
     محمد نور الدين عبد المنعم
                                                       نخبة
                أحمد شافعي
                                                       نخبة
                                                                   AY۳ وجه أمريكا الأسود (شعر)
                                                                                ٨٢٤- لغة الدراما
                 ربيم مفتاح
                                                 دافيد برتش
       عبد العزيز توفيق جاويد
                                             ياكوب يوكهارت
                                                              ٨٢٥ - ميراث الترجمة: عصر النهشية في إيطاليا (جـ١)
       عبد العزيز توفيق جاويد
                                              ٨٣٦ ميراث الترجمة: عصر النهضة في إيطاليا (جـ٢) ياكوب يوكهارت
                                     ٨٢٧ - اعلى مطروح البدر والمسترطنون والنبن بقنسون المطلات وقالد ب. يحول وبثريا تركى
              محمد على فرج
                                               ٨٢٨ - ميراث الترجمة: النظرية النسبية البرت أينشتين
              رمسيس شحاتة
                                                                ٨٢٩- مناظرة حول الإستلام والعلم
            مجدى عبد الحافظ
                               إرنست رينان وجمال الدين الأففاني
                                                                                -۸۲۰ رق العشق
      محمد علاء الدين منصور
                                              حسن کریم بور
                                                              ٨٢٨ - ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة -
    محمد النادي وعطية عاشور
                                  ألبرت أينشتين وليو يولد إنفلد
                                           ٨٣٢- تاريخ التطيل الاقتصادي (جـ٣) جوزيف أشومبيتر
               حسن النعيمي
                                                                            ٨٣٢ الفلسفة الألمانية
                                             فرنر شميدرس
            محسن الدمرداش
```

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٢١٧٨ / ٢٠٠٥